



UNIVERSITY OF CALIFORNIA MEDICAL CENTER LIBRARY SAN FRANCISCO



ORIENTAL COLLECTION

Li, Shih-chên.

**並國譯本草綱目** 

春陽堂藏版

第十三冊



Li, Shih-chèn.

**趙國譯本草綱目** 

春陽堂藏版

第十三冊



理學博士 脇 水 鐵 野 富 時

原

著

村 野 木 田 富 光 鐵 時 眞 康 宗 博 信 太 Ŧī. 太 利 郞 海 幹 昭 郎 郞 珍

鈴

矢

岡

木

R127.1 A82 L6933p J5R V.13 1929-34 O.C. 業

デ

r

3

テ

1

テ

毛

朝

夕

=

仕

遂

ゲ

得

~

丰

事

柄

デ

ナ

1

1

111

ナ

ラ

ズ

到

3

1

信

ズ

IV

元

來

共

事

物

ガ 支

那

1

モ

1

デ

T

IV

力

ラ

其

檢

定

1

中

4

1

大

事

=

1

中

所

載

1

品

21

汉

モ

## 國 譯 本 草 綱 目 拾 造ノ 序

IJ モ 成 本 1 デ 草 1) 各 水 綱 部 火 目 土 拾 下 遺 金 = + 多 石 數 草 卷 木 , 1 支 ш 藤 物 花 那 果 浙 ガ 穀 江 列 舉 蔬 省 器 錢 解 釋 塘 用 禽 1 セ 潤 恕 ラ 鱗 軒 V 介 逍 テ 幷 學 T 敏 = w 蟲 1 輯 1 + 錄 八 編 部 著 門 2 3 汉

デ 年 成 モ 3/ 7 此 書 r Z セ 1 西 拾 版 ラ ガ IV 故 遺 P 行 1 V 歲 IV セ = 久 >> 叉 舊 本 宁 ラ 卽 時 來 草 v チ 力 物 1 4 綱 ラ -汉 綱 目 = w " 力 尙 綱 目 出 百 此 ラ 未 拾 目 1 百 現 四 遺 書 六 + ダ ---1 + \_\_\_\_ ガ 1 = 後 或 七 年 獨 百 1 之 年 前 F. 7. > 七 之 前 + 明 1 V ガ 我 書 V = Ħ. 1 邦 帙 派 始 年 神 7 宗 學 合 1 フ × ヲ 者 テ ナ 刻 テ 經 1 世 萬 1 " 1 テ 討 中 清 曆 テ テ --研 ナ 公 + 丰 1 部 1 高 八 7 = IV 年 ガ 宗 經 1 セ 7 然 書 庚 ラ 1 久 1 寅 乾 1 2 2 E 今 隆 1 T ナ 久 歲 日 --ガ w 3 Æ + 編 無 新 1 A



頭註國譯本草綱日拾遺序

凡

例

本草綱月拾遺小序

本草綱目拾遺卷首

|                 | 硇砂 | 樸硝           | 鹵鹼 | 正誤 | 本草       |
|-----------------|----|--------------|----|----|----------|
| 其上別器には同じている。これに |    | • 硝石 ······· |    | BX | 本草綱目拾遺總目 |
|                 |    |              |    |    |          |

底 粗 ハ 者 今 解 1 全 决 Н 無 ク 1 シ 不 1 我 得 田 デ 邦 能 ~3 ア 丰 ナ ラ 人 デ 事 ゥ モ 퉲 1 デ ハ 恐 ア 竟 毛 亦 支 ラ IV 無 今 ク 那 其 丰 1 諸 收 人 錄 モ 1 3 事 之 モ 3/ ア 物 7 Z ラ IV \_\_ \_\_ ザ 當 밂 通 V 物 曉 テ F. 其 7 セ 見 Æ IV V 然 人 ヲ テ 行 判 力 デ モ ナ 定 ク 其 ウ 解 ケ + 說 チ v 中 111 3 = 其 1 盡 ١ر 七 精 V ス

八 1 上 容 <u>\_\_\_\_</u> 述 易 ~3 = 裁 タ 有 決 樣 1 デ ツ T 力 IV ヌ 力 L ラ 3 今 B 此 0 拾 デ 遺 ア = w 在 テ > 其

品

物

\_

切

[ii]

定

1

ツ

=

1

指 = ヲ 3/ 染 タ メ 7 V ズ ガ -今 先 日 ヅ 其 最 儘 モ 機 \_ 宜 3/ \_\_ テ 適 置 牛 シ 他 タ 處 日 置 其 デ 解 决 T 者 IV ŀ 1 信 出 ズ ヅ IV IV 7 待

昭

和

七

年

+

----

月

中

澣

考定者/一人 牧野 富太

太識ルス

: 1

| <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> |      |    |             |          |      |   |    |                                         |        |    |    |     |    |
|----------------------------------------------|------|----|-------------|----------|------|---|----|-----------------------------------------|--------|----|----|-----|----|
| 一章 子 / / / / / / / / / / / / / / / / / /     | 粉읧   | 蛇  | 環法          | 桑根       | 海月   | 東 | 鴨脚 | 透骨                                      | 大<br>版 | 南瓜 | 民间 | 鼠址  | 败原 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | ±//J |    | -11         | H        | 1    | 荣 | 清  | 量                                       | 子      | :  | :  | XII |    |
|                                              |      |    |             | 皮        | :    |   |    |                                         |        |    | :  |     | 燈  |
|                                              | :    | :  | :           | :        |      | : | :  | :                                       | :      |    | :  |     | 虚  |
|                                              | :    | :  |             | :        |      |   |    |                                         |        |    | :  | :   | :  |
|                                              |      | :  |             |          | :    |   | :  | :                                       |        | •  | :  |     |    |
|                                              | •    | :  | :           |          | :    | : |    | •                                       | :      |    | :  |     |    |
|                                              |      | :  | :           | :        | :    | : | :  | •                                       | :      | :  | :  | :   | :  |
|                                              |      | :  | :           |          | :    |   |    |                                         | :      | :  | :  | •   |    |
|                                              |      | :  | :           | :        |      | : | :  |                                         | :      |    |    | :   |    |
|                                              | :    | :  |             | :        | •    | : | :  | :                                       |        | :  | :  | :   | :  |
|                                              | •    |    |             | :        | :    | : | :  |                                         | :      | :  | :  | :   | :  |
|                                              |      | :  | :           | :        |      |   | :  |                                         | :      |    | :  | :   |    |
|                                              |      | :  | :           | :        |      | : |    |                                         |        |    |    | :   |    |
|                                              | :    | :  |             | :        | :    | : |    | :                                       | :      |    | :  | :   |    |
|                                              | :    | :  |             | :        | :    |   | :  | :                                       | :      | :  | :  | :   | :  |
|                                              |      | :  | :           | :        |      | : |    |                                         | :      |    |    | :   |    |
|                                              |      |    | :           | :        |      |   |    |                                         |        |    |    | :   |    |
|                                              | :    | :  | :           | :        |      |   | :  |                                         | :      |    | :  | :   | :  |
|                                              | :    | :  | :           | :        | :    | : | :  | :                                       | :      | •  | :  | :   | :  |
|                                              | :    |    |             | :        | :    |   | :  | :                                       |        |    | :  | :   | :  |
|                                              |      | :  | :           |          |      | : |    |                                         | :      |    |    | :   |    |
|                                              |      | :  | :           | :        | :    | : | :  | :                                       |        | :  |    | :   | :  |
|                                              | :    | :  | :           | :        | :    | : | :  |                                         | :      | :  | :  | :   | :  |
|                                              | :    | :  | :           | •        |      | : | :  | :                                       | :      | :  | :  | :   | :  |
|                                              |      | :  |             |          |      | : | :  | :                                       | :      |    |    |     | :  |
|                                              | :    |    | :           | :        | :    | : | :  | •                                       |        | :  | :  | :   | :  |
|                                              | :    |    | :           |          | :    | : | :  | :                                       |        | :  | :  | :   |    |
|                                              |      |    |             |          | :    |   |    | :                                       |        | :  |    | :   |    |
|                                              |      | :  | :           |          | :    | : |    |                                         | :      | :  | :  | :   |    |
|                                              |      | :  | :           | :        | :    | : | :  | :                                       | :      | :  | :  | :   | :  |
|                                              |      | :  | :           |          | :    | : |    | :                                       |        |    |    |     | :  |
|                                              |      | :  |             |          | :    | : |    | :                                       |        | :  |    | :   | :  |
|                                              | :    | :  | :           | :        | :    | : | :  | :                                       |        | :  | :  | :   | :  |
|                                              | :    | :  | :           | :        | :    | : | :  | :                                       | :      | :  | :  | :   |    |
| 点 章 章 章 章 章 章 章 克 元 六 六                      | =    | 三七 | <i>T</i> 1. | <u>:</u> | E PA |   | =  | ======================================= |        | 0  | 16 |     | -  |

| 三白草      | 鶍鴠       | 襄荷  | <b>蔊</b> | 华天河水: | 食茱萸 | 陸 | 莵葵… | 四葉蓮 | 檀胡魚 | 射周法  | 東草: | 金鎖匙 | 山慈姑       |
|----------|----------|-----|----------|-------|-----|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----------|
| 早        |          |     |          | 水     | 灭 : |   |     | 連   | 思   | 14   | :   | 产   | <b>火白</b> |
| :        |          | :   | :        | :     | :   | : | :   |     | :   |      |     |     |           |
| •        |          |     |          |       |     |   |     |     | :   | :    | :   | :   | :         |
|          |          |     |          |       |     |   |     |     |     |      |     |     |           |
| :        |          |     |          |       |     |   |     | :   |     |      | :   |     | •         |
| :        |          |     |          |       |     |   |     |     |     |      |     |     |           |
| :        |          |     |          |       |     |   |     |     |     |      |     |     | •         |
|          |          |     |          |       |     |   |     | :   |     | :    | :   |     | :         |
| :        |          | :   | :        | :     | :   |   |     | :   |     |      |     |     |           |
|          |          |     |          |       |     | : |     | :   | :   | •    | :   |     |           |
| *        |          |     | •        |       | :   |   |     |     | :   | :    | :   | :   |           |
|          |          |     |          |       |     | : | :   |     |     | :    | :   | :   |           |
|          |          |     |          | :     |     | : |     |     |     |      |     |     |           |
| :        |          |     |          | :     | :   |   |     |     | :   |      | :   | :   |           |
| :        |          |     |          |       |     |   | :   |     | :   |      | •   |     |           |
| :        |          |     |          | :     | :   | : | :   | •   |     |      |     |     |           |
|          |          |     | :        | :     |     |   | :   |     | •   |      |     | :   |           |
|          |          |     |          |       |     |   | :   | •   | :   |      |     |     |           |
| :        | :        | :   |          |       |     |   |     |     |     |      |     |     |           |
|          |          |     |          |       |     |   | :   |     |     |      |     | :   | •         |
|          |          |     | :        |       | :   | : | :   |     |     |      |     |     |           |
|          |          |     |          |       |     |   |     |     |     |      | :   |     |           |
|          |          |     |          |       |     |   |     | :   |     |      | :   |     |           |
| <u>:</u> | <u>.</u> | ZU. |          | :     | :   | : | :10 | ナレ  | 7u  | -tî. |     | :   | :         |
|          |          |     |          |       |     |   |     |     |     |      |     |     |           |

|    |    |     |      |     |    |    |            | 木           |     |      |     |                                        |     |
|----|----|-----|------|-----|----|----|------------|-------------|-----|------|-----|----------------------------------------|-----|
| 鹵水 | 白雲 | 糯稻露 | 荷葉上露 | 天孫水 | 春水 | 水部 | 本草綱目拾遺水部目錄 | 本草綱目拾遺水部第一卷 | 果•秫 | 續隨子  | 天竹賈 | 莽草···································· | 無名異 |
| -  |    |     | -    | -   |    |    |            |             | -IL | 1/20 |     |                                        | 1   |

| 烟菜: | 烟梗: | 烟草火    | 火礦氣 | 神燈火 | 陽燧錠  | 蓬萊火                                   | <del></del> 丹藥火 | 蝟汕火· | 魚<br>膏火· | 燒酒火                                   | 茅柴火 | 機柴火                                   | 松柴火                                   |
|-----|-----|--------|-----|-----|------|---------------------------------------|-----------------|------|----------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| :   |     | :      | *** | :   | WE . | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | :               | :    | :        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ::  |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|     |     |        | •   |     |      |                                       | •               |      | •        | •                                     | •   |                                       |                                       |
|     |     | •      | •   |     | •    | •                                     | •               | •    | •        |                                       |     | •                                     |                                       |
|     |     |        |     |     |      |                                       |                 |      |          |                                       |     |                                       |                                       |
|     |     | •      |     | :   | •    | •                                     | •               |      |          |                                       |     |                                       |                                       |
|     | :   | •      |     |     | •    | •                                     | •               |      | •        |                                       |     | •                                     |                                       |
|     | •   |        |     |     | •    | •                                     |                 |      |          |                                       | •   |                                       |                                       |
|     |     |        |     |     |      |                                       |                 | :    |          |                                       | •   |                                       |                                       |
|     |     |        | •   |     |      |                                       |                 |      |          |                                       | •   |                                       |                                       |
|     |     |        |     |     |      |                                       |                 |      |          |                                       |     | •                                     |                                       |
|     |     |        |     |     |      |                                       |                 |      |          | •                                     |     |                                       |                                       |
|     |     |        |     |     |      |                                       |                 | •    | •        |                                       |     |                                       |                                       |
| ナルノ | 九七  | :<br>五 | PU  | 二二  |      |                                       | 北九              | 关    | 北七七      | …七七                                   | 北大大 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 七六                                    |

| 稻荷    | 燦 煤 黄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>火</b> 陽 本                       | 本草綱目   | 日雞                                    | 混   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----|
| 穗 火   | (<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>) | 陽火陰火<br>新<br>部<br>日<br>拾<br>遺<br>火 | 綱目拾遺火、 | 精油                                    | 堂 水 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 在火<br>土<br>部金<br>目                 | 土      |                                       |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 錄                                  | 部金第二卷  |                                       |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | •      |                                       |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |        |                                       |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |        |                                       |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |        |                                       |     |
| 七 元 元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 去去  |

ル

| 鐵線粉 | 金部 | 蛆貨泥 | 烏金磚 | 雞脚膠 | 狗溺硝 | 椅足泥 | 鼠穴泥 | 鞋底泥       | 回燕膏   | 席下塵 | 檀香泥   | 白蠟塵 | 鑄銅罐  |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|-------|-----|------|
|     |    | :   | :   | :   | :   | :   | :   | :         | :     | :   | •     | :   | :    |
|     |    | :   | •   |     | •   | •   |     | •         | •     | •   | •     |     |      |
|     |    | •   | •   |     | :   | :   | •   |           | :     | :   |       | :   |      |
|     |    |     |     |     |     | •   |     |           |       | •   |       |     |      |
| •   |    | •   |     | •   | •   | •   | :   | •         | :     | :   |       | :   |      |
| •   |    | •   |     |     |     | •   |     | :         |       |     | •     |     |      |
| :   |    | •   | •   |     |     | :   | :   | :         | :     |     |       | :   |      |
|     |    |     | :   | :   |     |     |     |           |       |     | •     | :   |      |
|     |    | :   | •   | •   |     |     |     |           |       |     |       |     |      |
|     |    |     |     |     | :   |     |     | :         |       |     |       | :   |      |
|     |    |     |     |     |     |     |     |           |       |     |       | :   |      |
|     |    |     |     |     |     | :   |     |           | :     |     |       | :   |      |
| :   |    |     |     |     |     | :   |     |           |       |     |       |     |      |
|     |    |     | •   |     |     | :   |     |           |       |     |       |     |      |
|     |    |     |     |     |     | :   | :   |           |       |     |       |     |      |
| 三五  |    | :   | :   |     | :   | :   | =   | :         | 1 110 | CH  | 1 110 |     | ·· / |
| 11. |    |     | === |     |     | -   | -   | man, male | 0     | 0   |       | 76  | 76   |

頭註國譯本草綱目拾遺(第十三册)目次

禹穴石

桃花鹽

仙人骨

六

樟巖

木心石

瑤池沙

玉田沙

天龍膏

五九

: :: :<u>:</u> NA NA

三英

石腦油

神火

| 銀銷 | 子母懸 | 鳥銀   | 金頂 | 馬口鐵 | 錢花                                    | 金花鉚 | 紫銅釧                                     |
|----|-----|------|----|-----|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| :  | 悉   | :    | :  | 鲺   | :                                     | 到市  | 到                                       |
|    | :   |      |    | :   | :                                     | 纪   | :                                       |
|    |     |      | :  |     |                                       | 錫   |                                         |
| :  | :   | :    | :  | •   | :                                     |     | :                                       |
| :  | :   | :    | :  |     | :                                     |     |                                         |
|    |     | •    |    |     |                                       |     |                                         |
|    | :   |      |    | :   | :                                     |     |                                         |
| :  |     | :    | :  | :   | :                                     |     | :                                       |
| :  | :   | :    | :  | :   | :                                     |     | :                                       |
|    | :   | :    | :  |     |                                       |     |                                         |
|    |     |      |    |     |                                       |     |                                         |
| :  |     | :    | :  | :   | :                                     |     | :                                       |
| :  |     |      | :  | :   |                                       |     |                                         |
|    |     |      | :  |     | :                                     |     |                                         |
| :  | :   | :    |    |     |                                       |     |                                         |
| :  | :   | :    |    | :   |                                       |     |                                         |
| :  | :   | :    | :  | :   | :                                     |     | :                                       |
|    | :   |      |    |     |                                       |     |                                         |
|    |     |      |    |     |                                       |     |                                         |
| :  | :   | :    |    |     |                                       |     | :                                       |
| :  |     | :    | :  | :   | :                                     |     | :                                       |
| :  | :   |      |    |     |                                       |     |                                         |
| :  | :   |      |    | :   |                                       |     |                                         |
| :  | :   | :    | :  | :   | :                                     |     | •                                       |
|    |     |      |    | :   | :                                     |     | :                                       |
|    | :   |      |    | :   |                                       |     | :                                       |
| :  | :   |      |    |     |                                       |     | :                                       |
| :  | :   | :    | :  | :   | •                                     |     | :                                       |
|    |     |      | :  | :   | :                                     |     | :                                       |
|    |     |      |    |     |                                       |     |                                         |
|    | :   | :    |    |     |                                       |     | :                                       |
|    |     |      | :  |     | :                                     |     | :                                       |
|    |     |      |    |     |                                       |     |                                         |
| -  | -   | -    |    | :   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                                         |
| 三  | 三   | = 23 | =  | =   | =                                     |     | ======================================= |

| 西洋參         |
|-------------|
| 羅浮參         |
|             |
| 太子參         |
| 珠參          |
| 人參子         |
| 參葉          |
| <b>參</b> 續  |
| 參條          |
| 草部上         |
| 本草綱目拾遺草部上目錄 |
| 本草綱目拾遺草部第三卷 |
| 保心石         |
| 奇功石         |

頭註國譯本草綱目拾遺八第十三册〕目次

| 辟驚石 | 猫睛石 | 石螺螄 | 雉窠黃 | 雄儿詹   | 金精石 | 紅毛石皮 | 石髓 | 龍窩石  | 巖香  | 瀚海石竅沙 | 雲核  | 松化石                                    | 瘤卵石 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|----|------|-----|-------|-----|----------------------------------------|-----|
| 有   | 有   | 明申  | 黄   | :     | 白   | 白皮   | :  |      | :   | 白鲸    | :   | 石                                      | 11  |
| :   |     | :   |     | •     |     |      | :  | :    | :   | 沙     | :   | :                                      | •   |
|     |     | :   |     |       |     |      |    |      |     | :     |     |                                        | •   |
|     | :   | :   |     |       | :   | :    | :  | :    | •   |       |     | :                                      | :   |
| •   |     |     |     | •     | :   |      |    |      |     |       | •   |                                        |     |
|     |     |     |     | •     | :   |      | •  | •    | •   | •     | :   | :                                      | :   |
|     |     |     |     |       | :   | :    |    |      |     |       |     |                                        | •   |
|     | :   |     |     |       | :   | :    |    | •    | :   |       | :   |                                        |     |
| :   |     | :   |     | •     | :   |      |    | :    |     |       |     |                                        |     |
| :   | :   |     |     |       | •   | •    |    | :    |     |       |     |                                        |     |
| :   | :   | ,   |     |       |     | :    |    | :    |     |       |     |                                        |     |
|     |     |     |     |       |     |      | •  |      |     | :     |     |                                        | •   |
|     |     |     |     |       |     | :    |    |      | :   | •     |     |                                        |     |
|     | :   | •   |     |       | •   | •    | :  |      |     | :     |     |                                        |     |
| :   | :   | :   |     | :     | :   | •    |    | :    |     |       |     |                                        |     |
|     |     |     |     |       |     | •    |    |      | •   | :     | •   | •                                      |     |
|     | :   |     |     |       |     | :    |    |      | :   |       |     |                                        |     |
|     | :   |     |     |       | •   | •    |    |      | :   | :     |     |                                        |     |
|     | :   |     |     |       |     |      |    |      |     | :     | 0 0 |                                        |     |
| :   |     |     |     |       |     |      |    |      |     |       | •   |                                        |     |
| •   | :   | :   |     | :     | :   | •    | :  | :    | •   |       | •   |                                        |     |
|     | :   | :   |     |       |     |      |    |      |     |       |     | :                                      |     |
|     |     |     |     |       | •   |      |    |      |     |       | •   |                                        |     |
| 三生  | 三生  | …」七 |     | ::一六九 | :   | :    |    | …一六七 | :   | :     | 三宝  | · ==================================== | ··· |
| =   | =   |     |     | ナレ    | 一六九 | 六    | 六  | 七    | 一六六 | 一六五   | 五   | $\stackrel{\sim}{=}$                   |     |

上連翹

巴山虎

山牛膝

| 白毛夏枯草 | 金鐘薄荷 | 綠升麻 | 土黎蘆      | 撫 芳 :                                   | 銀柴胡 | 五石斛 | 霍石斛 | 浙鳥頭 | 馬尾連   | 水黃連 |
|-------|------|-----|----------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 背     | 111  | :   |          |                                         | :   |     |     | :   | :     | :   |
|       |      |     |          |                                         |     |     |     |     |       |     |
|       |      | :   |          | :                                       |     |     |     |     |       | :   |
|       |      | :   |          |                                         |     |     |     |     |       |     |
| •     |      | :   |          |                                         |     |     |     |     |       |     |
|       |      |     |          |                                         |     |     |     |     |       |     |
|       |      |     |          |                                         |     |     |     |     | :     |     |
|       |      | :   |          |                                         |     |     |     |     |       |     |
|       |      |     |          |                                         |     |     |     |     |       |     |
|       |      |     |          |                                         |     |     |     |     |       |     |
|       |      |     |          |                                         |     |     | •   | 0   | 0 0 0 |     |
|       |      |     | <u>:</u> | ======================================= | 三六  |     | :   | 五   | 盖     | 174 |

. . .

| 仙姑連 天姥連 | 南連 | 北雲术 | 於术 | 南沙參 | 防黨 | 上黨參 | 土人參 | 往落梅 | 建參 | 煤麥 | 紅毛參 | <b>菊花參</b>       | 昭麥 | に、管理国際に入す。発展するエスターにより、一つ |
|---------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|------------------|----|--------------------------|
|         |    |     |    |     |    |     |     |     |    | 7L |     | - <del>/</del> / |    |                          |

本草綱目拾遺草部第四卷

雀麥 … … … … … … … … … 二五四

本草綱目拾遺草部中目錄

鮎魚鬚

紫背稀奇

鬼扇草

蒲包草

梨鬆果

三五二

| 鳳頭蓮    | 知風草                                   | 鹽                | 和合草 | 離情草 | 竹蓮   |
|--------|---------------------------------------|------------------|-----|-----|------|
| 運      | 型                                     | 鹽蓬謙蓬             | 台草  | 情草  | 竹葉細辛 |
|        |                                       | 逢                |     |     | 7.   |
| :      | :                                     |                  | :   | :   |      |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     |                  | :   | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     |                  | :   | :   | :    |
| :      |                                       |                  |     | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
|        | :                                     |                  | :   | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   |     | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      |                                       | :                | :   |     | :    |
|        |                                       | :                |     | :   |      |
| :      |                                       | :                |     | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      |                                       | :                | :   | :   | :    |
| :      |                                       |                  |     |     | :    |
| :      |                                       |                  | :   | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     |                  | :   | :   |      |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
| :      |                                       | :                | :   | :   | :    |
| :      |                                       |                  | :   | :   | :    |
| :      |                                       | :                | :   | :   | :    |
|        |                                       |                  |     |     |      |
| :      | :                                     | :                | :   |     | :    |
| :      |                                       | :                | :   | :   | :    |
| :      | :                                     |                  | :   | :   | :    |
| :      | :                                     |                  |     | :   |      |
| :      | :                                     | :                | :   | :   | :    |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |     |     | :    |
|        | :                                     |                  | :   | :   | :    |
|        | :                                     | :                | :   | :   | :    |
|        | SEC.                                  | ·<br>·<br>·<br>· | 45  | :-  | E/4  |
| . 1.1. | . /1.                                 | -41.             | 0   | プレ  | ナレ   |

| 風膏藥 | 花上細粉 | 鳳眼草 | 接骨草 麻衣接骨 紫接骨 | 無骨芋麻 | 望江青 | 金銭草 | 狐尾草=============================== | 澤华支 | 小青草 ···································· | 千里光 | 雞鴨脚艾 | 野苧麻 | 土茜草 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----|------|-----|--------------|------|-----|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------|-----|-------------------------------------------|

|                 | <b>電影花</b> |                                       | 金狗脊 | 羅裙带                                     | 震道 | <b>浙</b> 連 | 阿勃參 | 北統 | 藏紅花 | 華民線 | 华嬌紅 | 翠初草 | 宁節宣 |
|-----------------|------------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----|------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 |            |                                       |     |                                         |    |            |     |    |     |     |     |     |     |
|                 |            |                                       |     |                                         |    |            |     |    |     |     |     |     |     |
|                 |            |                                       |     | •                                       |    |            | •   |    |     |     |     |     |     |
|                 |            |                                       |     | 6<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              |    |            |     |    |     |     |     |     |     |
|                 |            |                                       |     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0              |    |            |     |    |     |     |     |     |     |
|                 |            |                                       |     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |    |            |     |    |     |     |     |     |     |
|                 |            |                                       |     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |    |            |     |    |     |     |     |     |     |
|                 |            |                                       | •   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |    |            |     |    |     |     |     |     |     |
|                 |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |    | :          |     |    | :   |     |     |     | :   |
| \(\frac{1}{2}\) |            |                                       | 兰   |                                         |    | 2          | 六〇  |    | 七九  | 主   | 1   | 表   | 主   |

:二九五

…二九四

| 箭頭風 | 苦<br>地<br>膽 | 刀鎗草 | 雞脚草 | 拳黄雞子 | 不死草 | 透骨草 | 象鼻草   | 石風丹 | 紗帽翅   | 玉淨瓶  | 獨脚馬                                    | 野馬蘭 | 山馬蘭 |
|-----|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-------|------|----------------------------------------|-----|-----|
|     |             |     |     | 于    | •   |     | •     |     |       |      | 顯 :::::::::::::::::::::::::::::::::::: |     |     |
|     |             |     | •   |      |     |     | •     |     |       |      |                                        |     |     |
|     | •           |     |     |      |     |     |       | •   |       |      |                                        |     |     |
| •   |             |     |     |      |     | •   |       |     |       |      |                                        |     |     |
|     |             |     |     |      |     |     |       |     |       |      |                                        |     |     |
|     |             |     |     |      |     |     |       | •   |       |      |                                        | •   |     |
|     |             | •   |     |      |     | •   |       |     |       | :    |                                        |     |     |
|     | •           |     |     | •    |     |     |       |     |       |      |                                        |     |     |
| •   | •           |     |     |      |     |     | •     |     |       |      |                                        |     |     |
|     |             |     |     |      |     |     | •     |     |       |      |                                        |     |     |
| 兰   | 二九二         | 三九  | 三九一 | 三九   | 一九〇 |     | … 三 六 | …三六 | … 三八七 | …三元七 | 六六                                     |     |     |

Ti.

| 水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |    |      |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|------|---|--|
| 「元八<br>  「元<br>  「元<br>  「元<br>  「元<br>  「元<br>  「元<br>  「元<br>  「元 | <ul><li>電車</li><li>工橋</li><li>工橋</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><l>工<li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工</li><li>工<td>來紅</td><td>燈籠草</td><td>腫消</td><td>年老鼠屎</td><td>照</td><td></td></li></l></ul> | 來紅 | 燈籠草 | 腫消 | 年老鼠屎 | 照 |  |

| 雀梅 ···································· | 鴉膽子 | 夏草冬蟲 | 查 | 露花粉 | 獨脚一枝連 八角連 | 茸 | 草棉 ···································· |
|-----------------------------------------|-----|------|---|-----|-----------|---|-----------------------------------------|

| 千年健    | 蛇    | 五葉草                                   | 行將軍 | 鏡面草 | 宝不看了。 | 葛公草         | 老打鬚   | 雞蝨草 | 金線釣蝦蟆 | 獨葉一枝鎗 金邊鬼耳 兎兒酸 | 兎耳一枝箭 | 粒念丹 | 狗卵莲 |
|--------|------|---------------------------------------|-----|-----|-------|-------------|-------|-----|-------|----------------|-------|-----|-----|
|        |      |                                       |     |     |       |             |       |     |       |                |       |     |     |
| Du Sir | NO / | ····································· |     |     |       | ₹0 <u>₹</u> | [i](E | 201 | 三九九   |                | 一一三九十 | 二元六 | 一九四 |

| 臭草 | 香草      | 一枝蒿               | 帕拉聘  | 范志麵  | 建神麯      | 各種麵 |
|----|---------|-------------------|------|------|----------|-----|
|    |         |                   |      |      |          | Smi |
| :  | :       |                   |      | 白酒藥麴 |          |     |
| :  | :       | :                 | :    | 2002 | :        |     |
|    | :       | :                 |      | が行   | :        |     |
|    | :       | :                 | :    | 汉村   | :        |     |
|    | :       | :                 |      |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      |          |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | - :               | :    |      | :        |     |
|    | :       | j                 | :    |      |          |     |
|    |         |                   | :    |      | :        |     |
|    |         |                   | :    |      | - :      |     |
|    | :       | :                 | :    |      |          |     |
|    |         |                   |      |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    |         |                   | :    |      | :        |     |
|    | :       |                   |      |      |          |     |
|    | :       |                   | :    |      | :        |     |
|    |         | :                 |      |      | :        |     |
|    |         | :                 | :    |      |          |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    |         | :                 |      |      | :        |     |
|    | :       | :                 |      |      | ;        |     |
|    |         | :                 | :    |      |          |     |
|    |         | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    |         | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       |                   |      |      |          |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    |         | :                 | :    |      | :        |     |
|    |         | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    | :       | :                 | :    |      | :        |     |
|    | i       |                   | :    |      | :        |     |
|    |         | :                 | :    |      |          |     |
|    | :       |                   | :    |      |          |     |
|    | :       |                   | :    |      |          |     |
| u] | V.      | 1/4<br>1/4<br>1/4 | VY.  |      | :<br>['4 |     |
| ·. | $T_1$ . | Tesa.             | [ZZ] |      | -        |     |

| 仙华夏 | 萬年青 | 解量草 |   | 虎頭蕉 | 鐵樹   | 鐵樹葉 | 香蕉 | 石蛤蚆 | 王义掌     | 肥兒草 | 鬼香油 | 老鶴草 | 蜈蚣萍                   |
|-----|-----|-----|---|-----|------|-----|----|-----|---------|-----|-----|-----|-----------------------|
| :   | :   | :   |   | :   |      |     |    | :   |         |     | :   |     |                       |
|     |     |     |   |     |      |     |    |     |         |     | •   | •   |                       |
|     |     |     |   | •   |      |     |    |     | :       | :   | :   | :   |                       |
| :   | :   | :   |   |     |      |     | •  | :   |         | •   | :   |     | •                     |
|     |     |     |   |     |      |     |    |     |         |     |     |     |                       |
|     |     |     |   |     |      |     |    |     |         |     |     | •   |                       |
| :   | :   |     | • | •   | :    | :   | :  | :   | :       |     | •   | :   | :                     |
|     | :   | •   |   |     |      | •   |    |     |         | :   | •   |     | •                     |
|     |     | :   |   |     |      |     |    |     |         |     |     |     |                       |
|     | :   |     | : | :   | :    | :   | :  | :   | :       | :   | :   |     |                       |
|     |     |     |   |     |      |     |    |     |         |     |     |     |                       |
| •   |     |     |   |     |      |     |    |     |         |     | •   |     |                       |
|     |     |     |   |     | :    |     |    |     |         |     |     |     |                       |
|     |     | •   |   |     | •    |     |    |     |         |     |     |     |                       |
| ) G |     |     |   |     | ···· | :四七 |    | PLI | <u></u> |     |     | Pul | ·<br>·<br>·<br>·<br>· |
| 一七  | 29  | =   |   | C   | 0    | 七   | 五. | =   | ==.     |     |     | 0   | 76                    |

本草綱目拾遺

卷

首

. , 1

錢唐 趙學敏

忽軒氏輯



## 本草綱目拾遺小序

ない。 かい やは は何としても思はれない。君の著作といふも、 百代を囊括する偉大な蘊蓄を以て、 ではない 険探したもので、 の實際を調査して、遠く異域、 たので、『さやう』と答へると、その ある人が予に『君は本草綱目の拾遺を作ったといふことだが、さらか』と間はれ さらば りみな取り入れてあ 編 の記事に至るまで、悉く詳探して一家の言を成したものだ。且つ、 輯するについては、その費用を惜まず、當時天下の醫界を詢訪し、遍く各地 L か かと思ふが、どうだ』といふのであった。その時、 かりもいへぬところもある。 物は生じて久しきに互れば種 癸辛雑識記載の押不薦、輟耕錄記載の木乃伊の る。 故らに拾ひ出して記録するほどの遺落があ 邊际 あらゆる文獻を徴考し、子、東の典籍から小説、 人がいふには『瀬湖、本時珍は、博く草書を極 の産物までも研究し、 かの瀕湖の書はいかに 類がい 結局は指の跡、 よい よ繁多になり、 道家、 予は『いかにもさうだ。 疣の贅のやうなこと も該博なものに相違 fills 似きまで、 境の異品までも 1 かの綱川 般 たらうと 瀬湖 人には は



の主張を是認し、卷首にそのことを記して置くがよからうと勧められたので、その るの處はあるまいと思ふのだ。と答へた。するとその人は、なるほどさうだ。と手 て、それ等は實に李氏の功臣といへる。子の拾遺の作も、 よつて考訂され、繆氏の經疏一篇を関すれば本經の簡誤が一見して判る 又、脛を續ぎ、跖を重ね 0 -0 南 0

乾隆乙酉八月

ままを叙として置く。

雙視草堂にて

銭店 趙學放 恕軒題す

陳なん では を治 n 为言 植 海 か とあ 過 72 な 珍 新 た變 物 藏 藥 奇, ならば、 異 9 ない に及 など す 3 現 だ 7 3 0 から 判か 化 傳 事 3 17 25 未 B 5 於地 んでま か。 實 隨 0 へら B は 0 知 例 な つて 現 新 から 0 0 0) 水 それ で ñ 如 を 25 領 經 無 もの 5 17 霍山 0 出 產 全く 72十 あ 產 た 77 數 だ す 3 から考へると、 は す わ は 12 77 0 分に補言 から か 3 わ け 記 發見、 對する追求 如 3 21 開 5 であ \_ H 何 E 產 載 かや ٤ 为 す 3 21 0 その 判 あ 發展 蒐集 は 30 L 3 廣 n され 7 5 うな事實 3 根 B 7 色、 事 なく から 禽、 欲が 収 0 0 な され Z) 實、 班法 可 披 は た か 0 その な C. 5 能 蟲 あつ N 形 ものであつて、 T 9 烟 るで \$ 力が 孫 も記 为 は は 72 行く 草 て、 味 5 公 小 思 B 誰 が 大き 12 から 0 あ 錄に留 さく 貌 77 0 B 景岳 ららう。 至 談 だ。 あ 向 に及んで始め 0 Ħ 0 5 圃 L 0 7 0 新 50 吉利, 7 25 17 8 T 7 あ らしきより 百學記中に ょ は て置 これ その 味 期 3 水 9 後 如 か 待 梅 7 寄奴な 何 代 等 か 甘 3 研 おや 花 説 77 で て大い な は n 究 15 を 。白朮 も判 述 は 21 か を総 などい 5 よう 5 更 痢 され それ 「元黄悲・ うた づれ な 12 疾 斷 承す か 77 關 目 0 から よは惟 なら も近 0 は 備 新 係 治 手 石等 何 3 は \_\_ 5 かい 療 掛 物 ば、 6 とい 代 书 種 5 21 为 3. 为 6 產 は E 0 だ 用 石 为 指 3 時 丁藤 25 植 な 湯 後 種 わ 頑 腫 な L 代 现 物 種 か 液 化 るし 種 21 72 毒 は 0 だ 0 0 は 25 0

、この書は專ら李氏の遺を拾つて作つたもので、凡そ綱目に已に記載されたもの 77 して或は治療の點になほ不備のものがあり、 根や質について未詳のものがあれ

一、藥目にはもと次第があり、 ばそれを補つた。

綱目の分類も自ら繁多ならざるを得なかつたのであ

一、用藥はその便を取るものであつて、珍貴のもの、等に有るものを取るわけの るが、 弦には概して簡に從ふを例とした

れな のではないのであるが、しかし、天地の間に於ては瓊香神異 いので、さらした物に遭遇した場合、 何等かの 収扱を下して置 の物 3 かなけ 無 60 とは 17 ば、 いは

如 何 にしてその研究の手掛りを得せしめ、考證の餘地を存することが出來ようか、

、この蒐集に方つては、博く牧めることを主眼としたのであるが、選録 それ等も記載して博物者の用を助けることにした。

慎重を旨とし、中には書、史、方志から得たものもあり、一般醫界、先輩識者によ

には尤も

凡

例



=

名が 待用 て、 77 を 6 を 17 ית 3 0 あ 鴨野草 かい 列 附 綱 力; 綱 附 6 0 その いが あ あ 記 L 目 72 本 目 L 4) それ 草なるものを作 720 る。 或 3 し、庚辛玉 77 11 7 1 は 72 あ 0 は 0 25 獨立 そこ 實 を連合して別 その 8 学 は 梅 にはその 誤 3 17 花 加 77 は つて分 碧蟬 当、 その で別 花の 誤 L は 12 冊の通泉草を引據して註解したが、これ 梅 たー 悉く效験を 2 て併 花とい てれ 類 名 梗, 77 名だけは 物 花部 0 條 した 5 を だ 根、 合し を 77 H 附 は 宇宙問 ふは その 列 を L B 0 録して たも 部 葉 記 0 書とし、 僅 た 僅 鵬跖 に記 分 0 物 L 如 25 記 E 0 72 1 あ 0 列 類 成が 5 入され と思 Hir 0 草のことなの 碧蟬兒花な あ 薬に入れ L を設け、 後世 て主 6 類 入した 6 あるが、 誤 は な ふか) 7 n 为言 nit 治 0 枝梗 ねて て併 5 者 6 るが、 0 3 考核 な 0 12 る名が 反つてその花を記載 だ るも その も、又、主治が 合 博 5 何 などに 何 故 B L iti 未 他その 义、 に依 0 詳 で あ かい 72 0 で前 は , 補遺 知 3 雜 8 0 1 もの 桩 6 通 0 0 たらと考 例 泉 11: 6 力; 人に未 花 す h V) ~ な 準に ini Įij, 誤 5 まり 8 0 龍延ん 4 か 泉草 t, 0 あ 類 0 2 て、 だ收探 B 0 3 條 7 12 3 推 T 力; 72 せ 女 3 は le 1 分 0 0 VQ B 9 清電 11: に 9 72 75 如 礼 の公英の され その 部 他 E de 111 Ц 72 糸[. 72 3 72 なる 为言 張 茂 B 12 11 10 後 111 渭 な あ 力; UE. 0

傳 7 n n 12 つて得 も甘ずる 77 つた方も相當にあるけれども、いづれもその效果に責任を有てないものだ。こ その書名を附記 ねてとに 類似したもの たものもあり、 した。 が、輕信に誤られることを避けたかつたからである。 は他にもあるが、概して刪削に從つた。 それ して それには必ずその確驗を審にした上で記載 は銀汗、 一般の信賴を期した。 釘霜、 雞丹、蜂湯、 やや疑義に渉るもの 雲根、石雄黄油の類の如きで、 たとひ缺略の謎を受け は棄て記載に入 77 編 并

30 らに 局深き信を置くわけに行かないが、百草鏡中にそれ等を收錄して最も一詳 草藥 だから載錄したのであつて、然らざるものは寧ろ省略して敢て世を欺 この集に間ま一二を採錄したものは、會て園圃中に種植して實際を試驗した と考 12 は た。 類 か 最も廣く、 諸家の所傳もさまざまで、その説に對し、 予として結 か なよ

部を區別した。 本を蔓とすべきもので、牽張し、混淆するを容さないものだ。故に本書では 綱目 25 は 藤 部が 綱目には花部がなく、花をば各種の物のその本條に附記 なく、 藤をば蔓類に歸 してあ るが、 正確 には木本を藤とし、 してあ 藤蔓 草

学れに 載 ば補として記したのであったが、 のものでないから概ね削つた。 0 てとに 八九 B 用 夥 を删 L 3 たが 3 5 去し 物 ことだか にし 720 品 て主治 類 の多 ら、再補の 蓋し常用 からぬものはやはり目下に分けて記載せねば 0 記 0 載の甚だ少 必要もないことだ。 B 庚子 0 0 の表、 主 いものの 治は 自ら紛らは また校訂 場合は補治として側らずに置 ただ綱 を加 しく、 11 に收載されたもので、 て、 綱 目 補治 で採用し なら 21 於 Va -1. た記 -1-1 1

狀を考 は 荷<sup>か</sup> ない なら でその訛を 如 何 綱 包牡丹の根であ 目 0 17 V2 も詳 說 點 證 中 旣 12 を 叫 は 0 修 が 記 細 附 E を盡 氣味、 治 なく、 載 方で記述し、 して説を一 な は、 3 したものといはねばならね。 水仙花、 主治 るが、釋名、集解 大目を綱とし、 項を設け 定し、 で寒熱、 物質 小鍋泥 修治でその 7 0 相同じきものには附錄 あ 功 刑 細 3 は 得 を辨 から から 目を目とし、 • なく、 難 藥性 諸 別し、 5 de 11 しかし、 1 1 0 鐵 調和を示し、 T. 線草、 發明でその 17 釋名、 は は 特 な その 12 0 金絲 の一項を設けてあ 集解 その 0 效果を だ 例 11. 罩 为 法を から 77 12 つ主治に於て十分 は あ 纸 は やは つて 揭 WE 集 味 11)] 为 解 しず L 名 72 iil は り上當歸 称、 8 つて、 议 あ IF: 0 3 为 から 誤 形 T

るが、 を救 天靈が鬼を殺すといふやうなことも詳しく説明してあるが、本書に於てその遺ってんりゃう 17 30 力をすることになるわ 72 0 0 别 それ もの 人部 相異 品 名なのだ。 老神仙さへである。 故に童腦は生勢の效があり、交骨は迷魂の作用があるといふやうなこともあ ふといふことすら天の怒を干すことだ。況や人を人の治療に用ゐるをやであ 別を分たず、大棗に南、 を删 を求 それ に就 から誤を傳 5 いて、 は羅刹、修羅道に於てのことだと思ふ。噫、 めるとなれば、必ず隱怪殘賊 かやうな取紛れた錯誤は數よるに遑ないのであって、 删 つた理 綱目 へる危険に陷ることが少くない。そこで悉くその缺を補正した。 けだ。 には收載されたものが少からずあつて、爪甲が刀に代り、 一由を此 吾人は何としてそれに與するわけに行から。 濟生の務は實に奸 北の區 に附記して置く。 別を分たなかった如きに至っては、 の中に於て搜羅 を啓く 77 孫思邈さへ自ら誤つたの あ するとい 300 かの物を殺して人 ム感 具はいる 本書では特 心ならぬ その 77 川 功用 象

そ綱目未載のものをば増とし、 この 錄を選軒 す る初には、目の下に分註し、増品して、補、治の二字で別け、凡 綱目已載にして治法のなほ不十分であったもの を

卷首 卷一 水部 序例 正誤

土部

卷二

卷三

草部

上

金部

石部

卷十

鱗部

介部

墨部

卷九

器用部

禽部

獸部

卷七

藤部

花部

果部

上

卷八

果部

下

穀部

疏部

卷五

草部

下

卷六

木部

卷四

草部

中

て、 實から採つたもので、或は舊本に名、解、氣味の て、 を妄添することをしなか 採り、 づれ 3 るとはいへぬのであるが、前人の用心にその自信 罕である。 たてとをば看取し得る。 たぐひの もの 一姓んへり も遺てずに記 方家諸 は、すべてそのまま書き加へ、 古人がそれ 切の繁例をば装ることとし、 もの を指訂されるならば、 主治が 氏 の指 77 は ぞれ氣味、 正 一片の解釋も下してないとい ないとすれば薬 錄してあり、 五の資料 つた。 予がこの述作に就いては、 に供 形狀を記載されてあるもの、或は一物に 更に永く不朽に誌し得るであらうと思ふ。 たま 尋常の味に L 72 77 たま思 D 入れ その 細目の區 け ~ 藥品 られ あ U は毎に發明するところが多く、 る筈は る。 つきの 17 別を置かぬことにした。 ふもの L もし 記 7 の深 あ ない 載のない 從來 既に簡潔を主とした 同 0 かっ もあるやうに、 志 72 のだが海獺、 記録され 0 もの 0 72 もの 人 人の ح کے は 8, その 來 助を蒙つて、 2 やは 後 愼重 72 猾覧 L 傳聞 12 て數 ので 8 整一であ り臆説 などい 附 珍貴 0 0 註 0 名 から あ あ 事 L あ 0 0 0

【鹵鹼】

正 誤

3 #1 揭 は 瀕 神農本 げ 湖 作 7 あ 0 經 綱目 3 の歯鹼であって、 0 だが 12 は、 各條下 土部 即ち石鹹なり』とある。 0 石製 に本經に 獨立し 0 72 條 あ は るものは先づ本羅を引いて掲 條があ 補 遺 0 6 ながらそれ 條 を 11: つて を列 揭 載 人し L げ、 た な 次に他書 かい か 1 して た。

本 張 逢原 石 頑 に據れば は -模硝、 「鹵鹼、 硝石 は 本經の所説を後人が五錯してゐる。

【樸硝·硝石】

錄 種 邪 0 0 は 硝 0 は 77 從 0 石 如 2 石 來 固 を化 互簡 何 0 0 積 發 交が な L 3 明 12 かすとい 72 樸硝 属するの 下 A) B 75 H のであ 下に列 1: か 判 宿 ふことも樸 本草の だが、 つて、 6 な してあ 「硝石 瀕湖 硝 岩で滌除 るを誤としたが、 硝 は 12 それ は能く七十二石を化す 115 能 を看 性が L 得るところの 破 あ 吸せずし 25 本經としてまたその錯簡に仍 2) Ut て、 は もので な op 63 とあ は はな 丘臟積熱等 いい 6 その 3 1. を つた。 引 誤 據 に 女 この 72 の記 隨 L. -Li 2 -1-0 は 72 别 H. 條 杰

正 誤

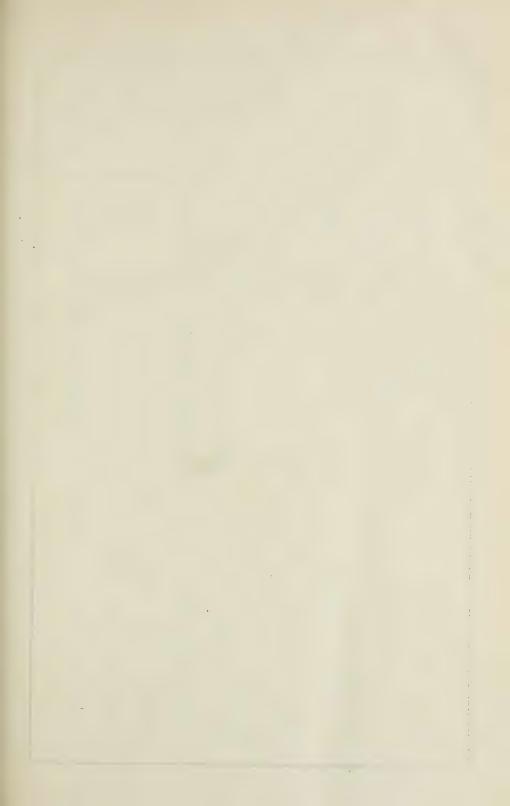

はなく、 この 花は三月に聞くといふことだ。 しか るに張石頭は本經逢原の慈姑下に

註して、 九月に花を聞くといつてあるを見ると、これは石蒜を慈姑としたものだ。

これ 瀬湖 は紅姑娘草のことで、専ら咽喉、 は慈姑 の條下の附方に、孫天仁集效方の紅燈籠草を用ゐるとあるを引いたが、 日南を治するものだ 洲 湖が收録してある酸

鬼燈檠なる名があるところから誤った 漿草がそれであ 100 この 方を酸漿草下に列せずして慈姑 ものではないかと思ばれる そもそも慈姑に トに列し たのは、慈姑に又、

でない。

は解毒の功はあるけれども咽喉、

口齒には人れられぬものだから混入し得べきもの

であ ば吐 金燈花なる名があるを知らなかったのだ 3 かせ 奇效方に、風痰を吐するに金燈花根を用うとあるを引いてあるが、石蒜に 瀬湖はかくて二重に誤つたわ る ものだ。 して見 ると奇效 行に川 けっだ 慈姑根は食つて るたちのは<br />
行蒜であ 3, 3) 1 つて慈姑ではない りは、 石湯 は 企

0

**草藥** に金鎖匙といふがある。俗に金鎖銀開と呼ぶるので、 これは藤本で蔓延する

. :

「個 砂

個等 砂岩 17 は 種 为 9 て、 種 は 鹽 恼 とい CI 阿 找 12 產 し、 狀 態 は 鹽 地 のや うで濕

色 ば 化 あ 3 H 为言 7 大はな 水 だは 5 紅 な 6 \$ B 0 或 を は 滲失 E 級品 L とし、 7 了 3 質は B 0 石 だ 0 (Z らで 種 は、 番 しっ づれ 個 5 も鹵 15 N 氣 阳 0 な 藏 5 27 8 產 0 L だ Ŧi.

瀕 湖 0 揭 げ 72 E 0 は 17 づ n も鹽 個 で あ る。 真 0 藏 秘 は 加 , 肉 を化 L 7 水 77

す

3

力

0

あ 3 B 0 煆が 煉力 L 7 45 服 す 3 わ け 77 行 か V2 B 0 だ。

花 湖 山慈姑 を は 開 111 3 慈 姑 は、 花 0 集 處 25 解 州 紅 17 地 方では、 黄、 註 L て、 白 白 0  $\equiv$ 花 冬期 色 0 から 17 B 葉が あ 0 を良 3 生 لح 之、 L 5 とす N 月 30 石 沙冰 12 形狀 枯 0 n 集 解 は 石湯 下 それ 77 註 か 21 似 ら莖 て、 72 か B 抽如 赤 0 き出 だ。 初 77 葉 7 瀕

Щ 「慈姑」

ブ四ラン 72 77 为言 莖が 時 生 之、 沈道 抽 き出 七 人 月 から 7 27 念意 贵 苗 日 から 安かん 色 枯 か 0 m 5 花 -を 辈 鉢 から 開 0 < 抽 慈姑 2 3 出 V 花 2 7 を持 7 紅 あ 色 2 3 0 7 から 花 -來 を 72 予 開 0 は < を 曾 2 親 7 5 しく 平 N 湖 の仙ん 見 叉、 た か 坊き 種 2 12 は 寄 0 兀 花 寓 Fi. は L 月

**屬在浙二**置ス。。省の

道

自

色でさなが

5

石

加加

花

0

¢.

らで

あ

0

720

彼

0

地

0

者

の言

に振れ

ば、

紅、

黄花

0

B

0

遂安ハ縣 途安縣 金 華

今ヶ江蘇省吳縣ノ地 今ヶ江蘇省吳縣ノ地

つてあ

3

張氏は

長洲

0

111

身で、

その

地

(1)

智俗として食

事の

11,

行に

11

1-

香草を

1:j:,

用

ゐるところだから、 、

その

説には自ら根

據

ガ

さり

75

必ず從

ふべきちの

力;

きり

(3)

草であ 集 省頭 12 脚香だっとい 蘭草としてあ 解 を澤蘭として薬用 に詳 るが、 説した 孩兒菊 孩見菊といふがあ つて、 奶孩 つてゐるが、 形狀 を混じ 兒 草だけ 1 いづれ に至っては、 供し、 7 が就な 張路 類とし 当確實を缺 1) 血を治する功力があ 中峻烈なもの T (i) また孩兄菊を澤蘭とし、 T 収 巣は 逢原に 羅勒と蘭香とは各別 いてわる、父、 披 111 つて 馬蘭のやうで長い、 たぎ 南 つて、 瀬 るとい 湖 羅勒 11: 0 だ明的 綱目 ふっての 所力が を楽部 では、 近頃では 1 こした 他 [14] 桶 に組入して 関連 種 5) 1. まか省 - -は ジ) 2) 0 13 VI 釋名 づれ う だとい 2 n 即ち 学と で いつ 1 お香 もこ 12

で製造 凡えて したものに對してはその製造方法を備にして 藥 12 は 天然産の もの もあり 12 ば入造の もの もあ あって、 るので、 生 瀬 た博 湖 0 綱目 採 無遺とい 12 15. 人工

方法を備に記さず、 僅 に集解 下にた明 の一流を引 1. ただけ ·li. ~ [ii] 12

証

5

この

製造

0

きだが、

獨り草島の條

12

附十

した射筒

にだけは、

その

主治

の效

Ш

を列

il.

して

さり

b

なが

瀕 Ш た馬蹏草と名け 草 であ 30 條末の附方に急救方中の金鎖匙を引いて杜衡と考へたが、 地方人はそれを取つて喉症を治療す るが、 馬號 細辛 とは 異 へふもの だ。 るが 馬 蹏 細字 極 めて效験が とは杜衡の あ のことで 3 これ あ 3 は 生

「蘭草

湖

は

杜.

衡

0

誤で

3

12 3 それ 河 分に入る。 旣 な V かい ム事 17 刑 0 蘭草 を買 堤 0 般に奶孩見と呼ふがその ip 實 0 その 12 は 腥氣を殺す は つて 沙岸の邊に あ 省頭草と 一般人家で多く種植 り薄荷 釋名 な 3 髪に 數種 いものだ。 草といふは、 捕 於て とは全然別 に就 生え、 す。 に葱の代用になるといふことだ 的多 いて、 肺や垢を除く 又、香草といふがあつて、 暑期 < 葉 は 瀕湖 0 混淆 は もので、五月、六月の間に 77 ものだ し、婦人が暑期 地 細 0 方人が 碎で瓦 綱 して全部 もの 目 ての草は、 12 だとい 松の 採 IF. の註解 誤は つて市 やら、 に髪に挿すものだ。薬に入れては血 ふことだが、 あ 葉は薄荷のやうで少し香氣 r|ı 莖が方、 るけ を下して 黄花を開き、氣は微に香しく、 これ 賣 #1 ども、 は所謂雑勒 人家で買つて黄魚を煎 b わる。 77 花が紫で、 藥 出 17 る。 j. 入 澤蘭とい は と呼ぶその n 婦 1) まだ明晰で 枝も根 て用 人 が やは 70 X は 72 もみ は 3 h

3

あ

2

藥の 注 火 2 又、皂角、 走 3 なる陰處に あ 7 0 やらに 盆を置 を除 だけ 5, せ 意し 餘 7: 表 あ 時 VQ 分 る。 やち 30, その 7 ほど燻 面 0 25 13 か 看 あ 7 四五 冬期 花椒 外部 12 その 簡 色が 守 藥 結 3 を 0 Ĺ 和范 してその して氷のや を用 爐を で氣 取 に炭 Ji. 日間放置 紅黒で香油の 0 出 爐労に誘卵ほどの 1: 作り、 候が 火十數塊、 + に 0 し、 ねて烟に焼き、 だけ 黑沙 結 を減 沙狀 冷さ L 寒冷なときは、 らになれば、 にない じて この して 點 更に 金 やうな状態になったとき、 -j-手に 爐の から ル **石弦** 厚から 磚砌で高さ二尺、 1 旭 瓶 規模紫 和记 烟 ... . 72 1 1 5 12 75 を火門 简 Ĺ それ 心に地上から一尺五 收 るやらに 8 0 花 分 綿 8 火門 け、 ifij 12 1 は 火 から [4] Ţij. 内 包 各碗 び看て L 結氷のや 弘 加 15 俗 \* < 煖處に 減が 75 Щ 入らしめ 卦 周圍 ずる。 種漆と呼ぶ 17 藥 25 氷が 到 十分に加 1 盆 はその 全部を盆に移し入れ らで 分す 置 火が V) 小 それ 厚く て薬盆を燻ずる。 1: 3 をは Ti. 地 -( から三 内部 で隨 もの 色の 凍 はつ 1 なつ て水 順づす 有 損 ブご 芸の たの 12 -( -13-TO S たと思ふとき 藥盆 -, ]-Mi. 0 ¥2 15 -( 杊 やら ふて 使 [11] دېد 3 を行れ 35 3 5 まり 11] 烟が 熟し 川 75 架 7 次 3 15 L 3 10 得る 72 儿 象が 得 13 透 淨 儿 は 73

IF.

ナイフ。 竹 ニテ 籼

5

第

四

日

0

晚

27

至

つて、

濾る

稠う

L

た薬をその

まま取

去らずに

别

の碗

77

盛

夜露

6

を

7

かう

う

去

1

汁を

取

る。

底下に

あ

3

硬

く稠

い部分をば用

3

な

V

0

第

五

日

に前

0

汁

全部を

L てま 去 で沫 多 その T 細 通 汁 按 6 去 り、汁の量の多少に隨 巴 0 た湾 る。 -ず な b を 粉 が乾くまで搾り出 き匀ぜ、一 攪 刮 あ をば去つて用 17 3 V 第二 脚 12 ぜ 30 盛 b 7 子 を割去し、再 去 6 日、 その É 曬 9, は す。 脚が 猿 考究したところに因 第三 夜露して翌朝その 磁 5 6 經 to 淵。 この 碗 ねない。 0 射周 Ħ 77 カン んで び晩まで麗して澄清 つて適當な大いさの碗 Jj 6 8 傾 渣; 法 间 H 四 肉 膏 を その 記 入 碗 を去 0 を を鍋 造 用 0 れ 白 麗\* 70 全部 つて磁盆にその汁を盛る。 < 3 法は 澄清した汁を取り、 法 n 前 21 な つて、 から澄 ば は、 を 77 入 るまで黑皮を去り、 上 用 n 六 から る 碗 て煎じ、 新 補 汁 熟 21 し出 魚羊 記 を収 に盛り、日 L 毎 餘 な して瀕湖 て下が 日 L ï 3 5 車鳥 た清 矖 7 す 薄綿 回渡 あ とき 碗內 中 の書 生だとい 3 汁 -に放出 搗 紙を言写に鋪 生汁 らし は 十碗 77 盆 き碎 斗 に散分し 心を全た は \* T を の底下に して正 竹 ほどに ふやうなことが その 沫 いて布 川 片 を起た 70 で て澄し 熟 か 碗 らし 午 汁 たし、 なる 粉 で濾 5 1: まで暖 0 T から 玄 21 て澤 底 滓 旋 し去 洗 入 D 8 後にん か を濾 和 け U 3 2 な

【檀胡魚】

彈

途

の二字

の訛であって、

彈途とい

ふは跳魚のことだ。徐姚、镕波にいづれ

思むもので、一 といふことがあつて、 點入つても無效になる。 製造 0 場合、 貯蔵 こう 0 場合に 性に見 ははだその III. 间 見油 二者を忌むも 形态 見水脈なる三脈

63 づれ 羊 蹄 対が河か 菜の葉は能く初夷魚、 脈の名である。 植制は未詳」としてあるが、子(學敏)が按ずるに、 鮭は魚 植制魚の毒を殺す 通訊 O 11: 15 胡夷、 檀胡 魚上 鱼 は は

び寗 沿 海 地 0 方で 沙塗 は E いづれ 12 はだ多く、 も弾 塗と呼ぶ。 形 は 土 附 その のやうで、 11: 15 1 3 明が つた場合に あつてよく人を盤す。 は羊蹄葉で 何半 圆中、 得 12 7 贬 0

だ

四葉蓮】

頂 77 杭 州 几 薬 西 为 湖 生 の岳 之、 飛 その の墓の後の山 葉 0 隙 77 に作える 自 花 を著 け、 一種の草 細作 は、 と全 然同 高さ三四寸、一莖直上に伸 樣 0) 7) 0 だ その 地 0 X

瀬湖は及已の條下にその と呼 んで ねる。 按ず 3 77 形狀を記載して この TI. は 即 ち 先づ白花を開き、 綱 П 所 水 の種耳細辛、 その 後に 乃ち 及己で ただこ

ıl:

か

3

は

四

葉

蓮

言是

笠朋 T 夏期で氣 沫 12 から 9 け 出 候 7 た あ 2 0 É 熱するときは清 3 藥 は 0 場 磁 合 盆 12 77 は、 盛 涼な場所に置 0 皂 7 角 前 記 花 0 椒 方 で烟 法 いて潮寒せ 0 爐 燻す n 燻じ、 ば A) P 舊 らに 薬が 0 通 熱し す b に 3 な 72 とき 凍 3 損 11: L 潮 8 壞 L

12

死 挑か 汁 壞 Ļ E 著 露さん 0 ず げ は C. 製 手 す 82 照魔し、 取 無く 造 固 3 晴 す 必 前 天を俟 5 0 < 恐 方 要 記 3 て統 n 封じ が な 法 が 77 0 薬を を曬薬と名け、 3 あ 12 は あ 12 T つて再 ただ炭 著 B 3 る。 著 久しく 0 B 手 Z 麗ら り だ。 0 す 0 日 す 火で烘い るが最 だ。 び 3 光が 場合に、 H 魔す。 經 取 0 0 過し、 必ず だが 淡 3 天 **熏藥** も鋭 と直 候 く緩 て盆 鳥頭 濕 П 0 -F 77 光 5 ち 地 もし 晴 P 比 力 の熱す 17 17 77 は 明 か 0 澄清 難開 l 0 搗 力が甚 取 二日 な なとき あ 7 < 0 3 更に 3 L から 7 3 L ことを て稠 て置 來て 麗し もので、 妙 を程度とし、 は だ緊かったときは 妙 6 露 < 0 6 < て雨 確 あ 力 す ら近く あ 砂 ほどの る。 8 身 3 糖 風 77 T に中かた その 0 77 なったとき か やら 攪当 吹 積 2 6 必 鳥頭 んで置 0 3 要 薬が完 か な狀 匀ぜ と走 藥 せ は は 7 0 な 香 態に 全に H ること數 は V てまた は 収 () 油 7 な 扱 暖し な 17 製 6 は 前 を 初 遭 造 9 VQ な ----記 始 7 8 72 7 6 文 ふことを 12 0 S 12 乾 72 B n V2 日 燻 製 L 0 藥 た 放 前 藥 5 7 を 爛 E 7 爐 节己 俊

か さになる らである。 俗に干年老鼠屎と呼ぶ。それはその形と黑皮が粗ぼ鼠屎のやうな状態だ 故に外丹本草に雷丸草といつたので、 それはその根下に 法 る子が 活丸

判らな る。 か な A. 0) 5 つま やうだからだ。 釋名 これ 0 5 であ 72 は 1 天 葵を 叉、 いづれも疎略に失したものではあるまいか。紫背天葵に就 に 3 如何 瀬湖 折衷 B 識ら からして見るとこれは全然奏類ではなく、 にしてこの L は な 何 て見るところもない かい の據るところがあって即ち蒐奏とし 0 たの 名稱が生じたかに就 だ 故 に もの 釋名に外丹 だ いては註解し得なかつ 流 本草の L 瀬 制 雷丸なる名 て諸説 蒸なる名が は 元來克 18 売奏を 13 1 て考察す 称 汉 あ た 23 2 nik i L ので 12 引 6 た 1, 過 0

その 言っただけで、その 次第を この功用は全く根に在るものだが、瀬湖は主治の條に於て僅にその 此に記して置く。 根の功用をば記載しなか つた。 故に予は拾遺中にこれを補述し、

H

につ

10

1

3

あ

72

か

12

7 陸英い 高大にして色赤きもの 即ち 蒴藋であつて、甄權の藥性論に「田野、 は陸英、 田 野に生ず る葉上に粉 村墟に甚だ多く、 あり 75 7 0 は蒴藋 -人家に植ゑ あ 1 て、

卷首

片の葉が生える』といつたが、いづれも誤だ。

瀕湖 如く、 葵を錦葵となしたるが如き、 蘇公所說 と甚 て小さく、 なもの つて V やらで大きく、根があつて根下に子があり、 つて てあるが、 瀕 だ相 15 は釋名下 湖 あ 葉 とし 3 の綱目に蒐奏を黄蜀葵の前、 は る形狀をば記載せずし 0 77 遠からぬといふところからしたものらしいが、 石龍芮の 葉の狀は藜の如くにして毛ありとしてあるが如き、 大 て比 此 収較され 按ずるに、 12 いさ銭ほどにして厚く、 較 圖 の如くにして花白しといへるが如き、 すべきも 經の るにしても、 これは紫背天葵のことだ。その葉は三岐に分れ、三葉酸草 『莵葵、 0 種 で て、 種 は 花は單黄であつて大きく、 即ち天葵』 な 獨り鄭氏の通志に『莵葵は天葵なり、 な る解説が 蜀葵の後に列してあるは、 面青く背紫にして崖石に生ず』とあるを採用 V 0 しかし仔細 とあ 紛紛として結局一定し 年深きものは るを引き、 77 秋葵の葉が雞 郭璞の註説では又、奏に似 集解の文を讀 集解 その子が指ほどの 到底蜀葵の 寇宗奭所説に叉、 必ずその形狀が蜀葵 中ち には た確 んで見て 爪のやらに 갖 狀 見がなく、 狀葵菜の 72 能 国 0 大 やら 經 苑 10 17

は以

て寒

これは

72

湯

に

再

ill

0

から

캎

72

虚

で

其

力。

0

かやらに

氣 が温

だとい

0

たこれ

を引入しなかつたのは何故であつたらうか

木

草、

甄

權

0

藥性

論

17

V

づ

\$2

も陸英、

即ち蒴整とし

てあるは必ず

갖

瀕 味の 湖 0 綱 主 目で 一效は は陸英、 大體に於て相類す 蒴藋を分け とあ て一となし 5, その たが 論頗 陸 る明白 爽の 集解 77 して據 F 17 據がある。 於 るべ Ut きもの 2 陶 だ。 蘇 0

英と名 邨 720 を逐 心下 本 張 は くするの喩が 食茱萸 經 茱萸 石 常食 寒熱 顽 N 0 ける。 文 の本經逢源 0 0 臓 とあ は 條 は、 品では 腑 從 1 1 小毒 0 る、 來錯 17 本草 あ 冷 横子 あるが、 8 卽 簡 77 あり」といったが 述に るのだ。 去 5 して川 『食茱萸と吳茱萸とは性味 るとい un. は 『大熱に 詵 形が茱萸に似 以 辛香にして陽を助け、 茱萸 は Ŀ ひ、三蟲を去る、卽ち藏器 心 の條 の主治は山茱萸の能くす 腹 して 冷痛 1 1 唐 を治 ての解釋は 77 たもので、 なし 征 すとい 0 能 たのだ。その主治を詳 相 < 、積陰、 能 CA 類 『食』の字の ただ食用 く濁陰 L H るわ を 功用 寒濕 0 融 の滞 温 になるだけだ。 いけに行 も彷彿 ため め をよることあ を辟 寒濕 飛尸を擦ずとい 77 細 H 誤 くものでな 72 77 3 痺、 3 0 考 72 B 祭す 故 故 3 3 だが 77 ち に 0) 2 身を だ。 食菜 中 瀕 惠 0 湖

三白草

は俗

に水木通と呼ぶ。

綱目

の釋名に一條の別名もな

いの

は調査が博く及ば

は東壁がまだ詳知して居らなかつたことだ。

た自らその遺屎を食ひ、遺してはまた食ふ。故にその屎を五霊脂といふのだ。 これ

三葉 なか 樣だが、初は小さくして漸次に大きくなり、大きくなると葉根が先づ青くなり、 自 n て三たび秀で、花穂も白く、 2 へ、三たび白くなった時は黍子が食へるとしてあるが、 0 が葉尖まで及んで盡く青くなる。 ・ 薯葉のやらで對生し、小暑の後に莖端に發する葉が純白で粉のやら、 草 形色を實見してゐなかつたやうである。按ずるに、盧之頤の乗 0 つたものであらうか 故に葉の初めて白くなつた時は小婆が食へ、再び白くなつた時は梅、杏が食 を 表面の自 庭前 77 植 いのが三たび青く變じ、三たび自く變ずるが、 ゑてあ 又、 つたので、二十餘年間、 根鬚も白いから三白とい 瀬湖は、 かやうに發葉することが三たびで、再葉せずし ての草は八月苗が生え、 いつも見て ふのであ これ で見るとまだ親しく三 居るに、三月 他の葉は相變らず青 3 1/4 H もし草がまだ秀 雅 にその 12 (k 雷 背面 が生 頂部 から も同 0

iE. 誤

【蔊菜】

【华天河水】

扁鵲 が飲 んだ上池 の水、 即ち 华 天河水で、 雨のことである。 綱目では必ず樹臼上

の水を當つべきものとしたが、 誤だ。

薄菜は好く高山、 泉源の石上に生じ、石菖と一類のもので、その味が辛辣である。

山谷は、 孫崿は沙臥す るを以てその苗を葬食するといった。 李東壁が田園 0 小 草だ

とい つたことは 誤だ。

【蘘荷】

轉訛なのだ。 襄荷 を 東壁は 方以 智の物理小識に 『卽ち上林の猼且だ』といつたが、事實は猼且とは芭蕉の發音の 『蘘荷は蕉に似て小さく、又、蘆椶に似て 三月

る。 蛇が 喜ばない。 とあ る。

紅花を開き、

夏絲刺房を結び、

内に黒子が

ある。

その

根は薑に似たもので、莚にな

この故 にまた蠱を治するのだ。

**鴻鳴は十月毛が落つるもので、寒して號き、凍を忍び、** 冬聚つて柏質を食ふ。ま

陽鵙

pu

娥境水 廟ラ江 斯江省 東

部 8 和 地 な は 方で 30 分から 渡 5 木 は 全部 2 77 0 盖 呼 72 L 0 3 一一一 L 說 自 方 1 くな 白く變じて了 數 HII 葉が Ĥ 親 節 から 6, 盧 あ H. 1 1 ---氏 は 6 次に た 摘 72 0 U 節 說 抵 Th ふの 好 2 TIV: 収 É は 薬 3 < して 丰 0 T なる 1 里 17 0 10 中部 視 8 ili, づ 0 なく、 0 AL 1 被 1 その で、 かう 7 3 70 葉 III. à L 10 ただ iiY: 1 び白 から 7: 果 11: 7) 細 最 之、 T から < 0 0 なり、 E: 5 -[ 知 この 枚 11: 10 6 0 數 質 待 11 ージ 最 葉 數 72 11 V) 3 後 ブご は 類 U) 0 3 ~ C. 12 け 3 せ 東 な, は 葉 から 11 Y2 な 11: 7ご 7 0 を 1.) 火色 1+ から 15. 0 10 六 た當 尘 1= 1: 6 73 1 7 1 11--通 肚宇 文 置 دېد は Ľ が、 6 南 曹城江 1 17 10 1 近 Cz 2 < 4.

以 按 記 2 13 2 7 37 す 瀕 3 1 效 は 3 湖 だ。 为 で 翻 は -- 4 あ 物 種 買 Ĥ 部 6 H. な 0 3) - -0 0 1) 沔 條 Z 2 F. 0 とに とし 0 7 O) 卷 漿 根 相 0 25 と共 を地 隰 释翠 疑 1 は ま 追 な 1 名 に標 r i 期 るが 兒 から 10 75 さつ と名 (7) 疠 5 0 Vi 實 自 T 1 12 1+ 後 木 9 = は 0 は 綿 眼 Ĥ 翻 \* 13 . . .0 づ 種 揭 別 III. 白 1 1 載 -0 えし The 0 75 開 條 7, 3 0 針き 4 强 根 0) 1 . . なの 得 12 15 を - | -釋 -人 VQ それ 耥 ·Li -3 名 3 2) 心 0 0 を眉 つて、 名 な す 0 菜部 手 1 lt か 4 12 3 心に托し 0 8 Ĺ -陳 星 72 しこ 2 3 般 生 を 0 -7 すり 0 72 儿 都 1112 7 は な 2 L 自党工等 科 72 THE V. Th 幽 要 子 到 0 PEG. 夜 -Ľ 老 0 0 7 全 列 あ な 7: しこ

會陪 二置 餘姚 りつ 今ハ浙江の 區 縣 省秦

17

1

見

長

つさは

二三尺、葉は

自

楊に似

てト

圓

尖

5

草 を候て 薬 降 清 な 據 は あ 初 ¥2 は A) その その 为 12 から n 肅 うち 0 2 b 13 伏 歲 產 É は 合 とな 必 7 山 17 H す 17 狀 ず ならずして三 77 0 0 は 轉 過な それ 摘 27 3 0 態 3 .....4 だ念 質 水濱 蒔 ず 草 B 定 み ただ一葉 ~ < 物 葉 3 のだ。 は 収 は あ 時 É 0 時 3 火 つて な 27 17 7 就 生 草 節 3 形 は 多、 之 カン 葉 は、 は これ たび白 を避 葉 17 8 故 10 なく、 志 應じて白 77 から 0 一葉白 3 H 毎 77 夏 は H 自 或は六七月、 るに、 春、 から Ĥ 主 卽 を顯し、 < は 1 秀ん 李氏 < < 效 暑 以 ち な 點火成 な 夏 菓 から て容 な 77 2 とす 3 水 3 の説 0 あ 傷 7 だけ の十分 ----轉じて火、 とき つて んで出 平 70 瓣を生 とは 金であ 0 或は るときその 25 全徳を ٠ ر٠ は 兩がたっ 迎に 八九月 あって、 あ 雷 月 0 らが ず る歳 から 機 つて、 介 金相襲ぐの際 里 秀 3 安きを 全 0 0 で畢業 は 葉 つて 0 ふす 12 未 小 葉 から これ T. だ 别 老 なる が齊く自 なる。 得 浉 あ 12 悲 3 後 つて、 とい ٤ で占ふに甚 72 次 E 種 3 17 とき に白 子 0 ¥2 叉、 を覚 だ を以 ふ意 Th B [4] < だ < ま) 0 ね あ 常中 な な 3 とあ B て化 て出 味 から 3 6, 一般は だ験 3 時 秋 6 庚 ることを して炎酸 から 水 期 栗 は あ 2 0 くしが るい から 農 姚 雏 77 濕 から H 水 あ 人 記 な 5 4: 25 77 为 30 0-1-\$ は 13 0 傷 煩 0 LÎ 5 ح 鏡 て青 は 白 伏 h 現 分 n 0 費 is 21 To

【茵陳】

かう 記 物 72 てとに 0 72 され かう ので 物で鼠姑と名けるものが別に å 『牡丹、一名鼠姑』 は 鼠 7 婦 就 あ りそれ あ を指 いて、 るが、 る ~ に就 L き道 72 神農以下一人もその考訂 それはいふまでもあ B いて 理はないことだ 0 とあ 更に ならば、 考究が至ら るので、 當然蟲部 あるのかと思い。又、鼠婦 瀬湖はその文句に抗泥して、 るせい、 なか 77 をなすもの 編 つたとい 鼠姑がもし果して草木で 人されてある筈で、 ふは何 0 なかつ 非で のことをい た答はなく、 あらら 牡丹のやうな 少 た牡丹 ふの か あ るか かと疑 神農 0) B 後に とい 一種 水 列 2 彩览 0

鈴 る。 n 2 所 ~ て、 茵原 載 のやらな子を生ずる一種をば山茵陳と名ける。 その 0 あ つて、 主治 は 5 蒿屬の植物であって、 性 づれ 77 は 乾日 水 S 風 を利 せば 綿 茵 濕寒熱、 色が する 陳を指 淡清白 25 専ら 熱結 L て言 出は 黄疸 なもの 色に 0 なる。 たので だ。 般に多く種ゑて蔬菜にしたものであ とあ 个一 故に あ 3 は 250 黃疸、 般 濕 即ち角帯であって、 77 その から 易 Y: 濕熱の 毛岗 薬 IIJ に伏 かう 陳 青 115 要薬となるので 7 して生ず 呼 より きが 8 その味 0 細 3 力; 所 10 それ る 0 8 水は辛く あ 病 0 る であ から 6 本 2 あ 經

h

IE.

誤

てば開 翻 自 < 0 B 條 0 たぎ 下 0 附 重き 方 5 B づれ 0 も二服に 77 も記 載し して奏效 なか 2 t VQ 72 0 もの は 粗漏 は ない。 であ 然 0 たと思 3 12 瀕 湖 は

には 綱 Ì. には、 治が 石龍鍋 ない これ F に敗席を附し、 は敗 席は服器部 燈心 の一部門中 革 下に燈燼を附し、 21 も列 し難 5 とす 77 は n 主 ば、 治が 燼 あって は

【败席、燈燼】

部

に入るべ

きもの

とな

るでは

あ

3 せい

か

體裁上

0

不

統

\_\_\_ を発

12

な

か

2

72

火

0 あ 影 るが 綱 12 して 依 5 質は 丹皮の 挑 牡 頻 升 77 後に風姑を附録 即ち L 7 時 鼠 姑 77 鼠 7: あ 姑 30 0 心 按ず を見 別錄 3 3 12 を引 とあ 宋 5 て主治を別に 9 0 陸游 て、 の詩 77 して 行教がうやん で好った 條を に鳴舅 列

鼠姑

5 3 77 鼠 瀬 姑 鼠 と呼 制 姑 は 3 艾 は また は 72 陶 牡 鼠 弘景 丹 婦とも名づけ 0 0 ことに 說 17 きせ -鼠 るが 姑 0 T は 今は いづれ 2 た 一般 0 だ。 から に識 JE. L 故 1 5 17 0 n 註 か な 12 判 5 盖 か、 b 鼠 し宋 な 姑 5 牡 は 時 丹 牡 代 とあ を一名鼠 丹 72 なり は 3 を引 般 とあ 姑 俗 用 間

たが、

陶真白

の頃

は或

はその

名稱が

まだ

般

12

傳

はら

なか

9

たであらうが、

瀕

湖

3

とい

2

72

吳遵程

は

は

す

2

7)

食

0

1

て

13

都

補

氣を益すとい

つたのは

如何なることであらうか。

前後にかやうな矛盾

から

あ

6

0

14

益

特 も知 た。 發明の項下に却つて俗に角蒿を茵陳として並用して ゐる ことをば指摘 6 苦く、 と呼ぶ。 3 羊 が 12 갖 n もし 毛茵陳その ねが、 小毒 た茵 概 その 藥 L 陳 7 種 あ それ 誤用 0 頃にはまだ 商 6 條 ものであって、角蒿をば別條に列したところは卓識らしい 店 ならば 3 77 17 蟲を殺し、 入れ n は この 7 山茵陳 何 て引用し 2 兩者 故 る。 12 日歯瘡を治するに就中妙であつて、 直指 なる 瀕 共 72 湖 77 のであ 一種が が茵陳 方の 20 7, 眼熱赤腫を治 か るか。 なくて相混ぜられ 0 らその區 條 下の集解の項に 角蒿の條を見ると、 别 する 77 注意せね 77 Ш 7 記載し 一茵陳を用 7 ば 今一般 72 B ならぬ 集解 たも 0 うと だ に鈴見茵陳 してなか けれども、 とい rf. 0 3 27 は あ 0 瀕湖 ふか やは C. 3 あ を 9

發する。 のだから、 張 頑 羊肉 は その性 南なったか と共 の氣を滯らし、濕を助けることは判つて に食つてはならね。人をし は 至賤 の品であって、 時珍 て氣壅せしめ 0 綱目 には「多食すれば脚氣、 3 ねることだが、又、「 ものだし とい つて 黄疸を 中 あ \* 3

【南瓜】

は

史

72

語もその苗

葉の形狀を言つてない。

これは或はまだこの物が即ち山

茵陳

な

ることを知らなかつたものであらう。

【鴨脚青】

【透骨草】

たものだ。

からこの名が 鳳仙花を一名透骨草といふ。 あるのだ。 綱目 には有名未用 これ はその性が利くして能く堅きを軟にするところ に透骨草を收め t あ つて、 瀕 湖 は 集

經驗 の諸方を引いてその主治を記載したが、 その 形狀を遺した。 叉、 鴨脚青といる

調査が博く及ばなかつたではあるまいか。

は藍澱中の一種だが、瀕湖は普濟方を引い

てまた正確な考究をしてない。

如何

12

B

杞に似て、 綱 目では蔓草 多く路傍にある。 中に含水藤を記載して、劉欣期の 旅行者が水の乏しい場所を通るときこの藤を喫 交州記 に『狀態は 葛の やら、 葉は枸 30

【東風菜】

77 かく名けた』とあるを引き、 菜部にまた東風菜を記載してあるが、 按ずるに、 廣 故

志に 丈餘のところでこれを絕つと更に生える。 『廣州に涼口藤といふがある。狀態は葛のやう、葉は枸杞のやうで、 中に清水を含んでゐて、渴 す る者 地 を去 から 斷た 3

甚だ美味だ。 髪を沐すれば長くなる。 この 藤は また東風菜と名け、

IF.

ち

取つて飲む、

誤

で多くは食は なかつたが、 しかし食後には反つて腹中が餒き易か つた 0 で、 少原行

てまた全部を食って了った。 で、早速 その 製造法 を訊ねて見ると、 かやうに これ この 物は は九月、 胃 を開 十月頃 き脾 を 健 にするもの だつ たの

て老熟して霜を經たものを摘み取り、 蒂の部分に一孔を開けて瓤、 に最も巨 及び子を去 大な南瓜 の極 8

幾

年か

の陳言

い好き醬油をその中に灌ぎ滿て、先に

収

つた帯でその

.1:

を蓋

N

封

Ľ

判るであらう。 ふのであつて、 0 姿のやうに Ļ これ 壅するやうなことのありさうなことはない。 それを縄で戶外の簷に を素火腿 とい ふの ~ 懸け、 あ 0 720 翌 ての 年 四 Ŧi. 狀態から見ても補 月に それ を 取 9 益の效力が 7 蒸 1 て食 て本

を用ゐるところに大半は多く大腹子を以て代用するやうになつてゐるが、 21 『大腹 大腹子とい たの 腹 滿 子は は L ふは大腹檳榔 何 て火多きものに宜し」とある。 偏 に気 たるその 分に入るもので、 品 一別に のことで、檳榔と形は似てゐ 無理解なことであつたらうか。今日薬種店では檳榔 體豐に 綱目の大腹子の主治に『檳榔と同 濕盛 なる もの るが 77 宜 性は し。 異 檳 L 榔 ものだ。 は これ 血分を主 功だ」 は 逢原 瀕

【桑根白皮】

を主る」 Ļ して を説 下 72 だ 77 市市 張石 あ < 性 列 寒に 本 した 77 3 とあ から 同 經 頑 して能 もの U 0 だ 桑根 桑皮 3 るが 4 を世 から B 5 自 獨 から 0 だ。 これ 6 內 人は多く察しな 皮 60 能 熱を除き、 0 か 寇宗 て は 條 < 桑椹を指 2 能 12 0 < 頑 傷中、 蘊な は 傷 以上 を # P 發 等 13 1 L てい 五勞、 9 の諸症が のであ 明 0 L 2 症 つた \* 37 72 六極 つて、 治 を 自ら 瀕 疑 ものだ。 す 湖 0 0 3 ほど て、 繆氏 派る 消 A) 瘦, す Ut 为言 それ 0 水 るとし 0 博 あ 総 經 崩 を後人が 中 77 疏 識な人が 6 12 5 獨 たの 絕 か 5 えの 根 は 5 脈 誤って 本經 皮 3 椹 其 は 補 0 に凝 虚 12 元氣 7 72 根 對 H 2 を遺 して を 皮 益氣 3 補 0

「璅 玮

瀕

湖

は

海

鏡

を

海

月

0

條

下

77

附

錄

L

て、註

77

郭

璞

0

江 明言

赋

の環時腹盤

5

なり

3

を引

用

P

9

かやら

に討究を缺

5

72

0

は何

たることであらう。

フ。 人掌取 瓦 此 互物 有 蚌 H 1. 周 かりる アリ 禮 睢

卽

5

2

0

物

だ

と考

^

72

0

は

갖

72

大

な

る誤で、實

は

琐·

は

生

72

海

鏡

でも

な

5

0

-

あ

る。

は二三

1

13

一筒

0

指

海 な る。 南 志 自 17 沙 \_ 4 瑣 に生じ 姞 は 狀 珠は て泥淖に汗れず、 0 如 < は 会互物の中での最 青 黑 色、 是 2 -,|-る湯 ば かい 5, 3 3 のである。 大 なる

誤

IE.

三五

ろ 春に先じて生 草に編入し、 30 功 は を見れ 含水 一名綠耳 ばこれ 藤と同 とい 之、 は同 をば菜部に編入したのであるが、 東風 CI. \_\_\_ 物であ 蔬とな その から 來る頃に農夫はこの藤の生えるを見て土膏の 蔬 30 3 77 もなり、 とあ 瀕湖 は る。 誤 東 つてこれ 風 廣 と名け 志 0 調査の失當を発れない。 所 るとい を二種のもの 載 12 據 れば、 ム點も と考へ、 東 形狀 風 英 動 す と同 及 これ てぶ 3 をば蔓 験とす 治 は確か 浙 0

大なる とい 3 72 な ので 甚しく相類せぬものだ。 ものだ。 瀕 CI 土人 湖 \$ あつて、江瑤 は は 0 史 海 屠本 月を その は た膏藥盤 長さ 江路からたら 一般を磨 畯 の海 尺ば は海月ではないのである。 の柱として、 と呼ぶ。 いて明 物 か 疏 5 77 あ 江 瓦 『海月 6, 瑶 にす また海 は 肉 3 殼 は 形圓 は白くし 0 とる 色が 鏡を附録してあるが、 くして 淡 るが て割く、 菜の これ その 月の やら、 は嶺表錄の誤をそのまま採 3 加 柱 0 だ。 上が鋭くして下 は圓くし 갖 嶺南 質は たこれ して脆い。 海月、 では \* と蠣鏡とも これ から 卽 海月と 平 を ち だ。 海 用 海 鏡 鏡

は

てと更に一物だといひ得

るものでない。

【海月】

77

裴淵

の廣州記に誤られたものであらう。

陂池、 n 方で 液 といい 蜞 主治 0 で たが あ VQ を食 に似 る。 精 にな 日がなく、 あつて、 は 並 30 は 0 實 田 條 2 叉、 8 3 T ふには、 ただその 有毒 n 用 は 沙 港 下の集解に、 一穴中 海錯 それ を 中 解といったのは、 2 で、 取 3 種 に生ずる。 普通の 膏を 蓋中に入れて置 に村 つて 疏 ところ V に生じ、 多食 づれ 77 濕癬、 橋 副食物として 酒 は から すれ 糟 0 45 瀬湖は諸種を引合に出して説述し \_ 有毒で人をして吐下せしめるから食は 食 松 皮を投じるとその味 人を見ると走る C. 疽瘡に塗り、外治に採用す 解とい ^ ば吐痢を發す 江 醒 3 王蟛蜞を鹽水 1 いて沸かした酒を沃 Ŀ de 1 ねる 游 0 食 0 3 で、 たのだ。 25 111 殻が 3 按ず 多 故に診に 3 0 沙 中に入れて二个月經 るに、 とあ して見 か は沙狗であって、 軟 狗 起だ住 カン は E 3 るが C. 即 水瀬野 (" 介語 ると、 14 ち るだけ 10 25 沙 少頃す 脂 1 1 しこ 蛇きき 蟛蜞 は城 毛の生 蓋し渣滓を用 0 かい 15 0 L を含 小 もの は蛇野い 食はれ 解を食 つて 11 25 想 0 潮 ない。 企 之 1/1/ と殼内の U 1 だとい かい 72 3 あ 人 / ら水で熱 1 な ること は 8 より大きく、 0 0 だ。 て、 ねずし V1 故 2 0 に蟛蜞 とい 脂 礼 \* ひ、又『蛇 といい その \* E 漿 凡 は そこ てそ ると ふの 11)] 企 嘘 から 0 峡 地 て は 0 蓝

白蟹子 物を取 冬大雪 7 て食物を取る。 1 は甘 で 炭は 肉 0 蟹を寄生させ、 榮養 柱が 明 0 た 狀 州 B < \$ 72 であ 0 は瑣 3 5 あ を實見したが、 0 0 奉 から 頃 活 7 な つてそれ とあ 一生が 化 5 あ 柔 12 動 形 12 0 は 17 狀 か をな る。 だ。 十分 蟹が 寓 海 7 肥 從 一名を石鏡といふ。 か 居 鏡 文 事 長短伸 瑣蛄 取 L の腹 この それ 蓋 7 す 逈に海月と別なものであった。 30 L 王 3 たことが 0 17 說 は 海 のやうに瑩に 0 合體 在 に據 甚 錯 で ために物を食 かや 縮 3 だ あ 0 L するやらになり、 れば らに 種 あ B 圓 る。 7 る 0 < 類 共 その腹 が、 故 瑣蛣 は 明 同 0 なり、 紅 77 肉 最 77 生 活 そこの結埼亭でい 蟹 は E は清潔なもので食物を取らず、 ムのであ 名を共 子で 物 の小蟹をば蚌孥とい À 珍 をなし、 なので は 日 なるもの 光 叉、 あ り瑩潔 命扇 つて、 3 77 數箇 點 あ 映ずると雲母 その で、 V て B つて、 で とい か は 物を食ふのは蟹 盤が の白 里 あ で强 CI 瑣 た各同 紅 30 瑣蛣 蟹子が 站 V 常 また月 CI から 叉、 N 蟹 27 て牽 出 じく 0 子 9 その る がその 腹 腹 任 À 海 うで ので 合し得る な 17 妨 鏡 站 中 口 V. 在 は 77 とい だが、 た de 17 だ腹 腹 親しくそ 2 あ わ 3 5 殼相 予 B n 中 30 30 出 を筋に それ わ は 中 0 17 7 け 毎 榆 曾 は 70 合 味 27 食

かい

あらうか

B

諸 础、 糞が多く黑色になる、 薬に入れば胎 を制し、 があらうか」といふものもあるが、 n n なき L てとが首肯される。 を服して死に至り、 を食劑に入れてあるわけがあらう。 家 た粉その 5 個な 0 B にと等し のだ。 本草にみなその誤に仍り、 のではない 酒の酸を除き、雌黄がこれを見れば黑くなり、糟蟹はこれを得れば沙せず、 ものは毒 いか、 故に特に明にして掲載して置く。 を墮し、面に傅け のである。 手足みな青黯色になったといふ記載があ 而るに瀕湖 になら ただ少し服するだけ それ AJ はその本體 或は は 果して有毒 れば多く粉態を生ずるもので、 粉錫の氣味下に「幸し、 V 「その物 づれ それは甚ださらでない、 叉、 に還元され ならば差閊ないので も毒なしといふに至っては世を誤ること甚 これを制し解す 0 は製造中にはその気が有毒だが もの ならば既往に於 るのだ る方法を書き遺さ 律例 寒にして毒なし。といひ この物の性は能く硫黄 あつて、 るに見て その剝蝕猛悍の性は に、 て方中 少少 もその る姉 服して後に に 人 13 製造さ 115: 力; か V2 でこ なる 鉛 H 粉 は

婆娑石、 即ち磨娑石である。 綱目の本條の集解下に、 瀬湖は獨り庚辛玉州の 2 ،

ニル

Œ

誤

粉 錫

府治。 (七) 杭 即チ杭州

から

燥烈

だからであ

つて、

その

Í.

場

12

就

業

す

3

B

0

は

毎

月必ず一

同鵞を食

つて

その

毒

吳がん ころ く外 のだが、 に浮出 地 方で 珍饌となるも 古人に愚弄された傾を免れ は して空殼だけ 珍 HH とし、 Ŏ だ。 沙 残るものだ。 瀕 裏 湖 狗 は僅 と呼 な んで 17 呂元圖 酒を更に甘美に 7 3 0 所說 とあ る。 に據つて食はれぬもの し、これを食へば人を益 L 7 見ると沙 狗 は と思つた 食 へるど する。

勤 は 適 この 粉はき 瓶に入れ す 3 製造を業とする 卽 B 0 て共に蒸し、 ち鉛 から な 粉 Vo 0 あつて、 それ ものがあつて、 變化させて粉にし は鉛醋 これ の氣 は鉛 が有 その を打 毒で、 名稱 て用ね つて作 を粉坊とい 能く るものを つた薄片を甑に 人の いふの 肌骨を鑠し、 ふ。從業者にし だ。 入れ、 現 でも 且. 醋 9 7 を用 杭城に その 三年 7 性 間

を 及 下 び 77 解 鐵 何 す 漿 孟. 3 に薫蒸されて多くは痿黄し、癱攣して斃れ を飲 春 てとに の餘冬錄を引 んでそれを壓する。空腹にしてその毒に中 L 7 2 3 5 77 て、 見て また も毒 \_\_\_ なし 粉 とい 製造の從業員 は 22 V2 ح とが は れば 必ず 判 病 肥 20 んで死 猪 瀕 犬 湖 肉 77 は 至る。壯者、 を食 粉 錫 N 0 集 酒、 解

幼

者

は

毒

3

ともい

つた。

蓋

しやは

り毒

なか り口 娑石は、 言が多くは 3 ふところが 72 つたの 8 に入れると直ちに瘥えた』とある。 77 色は石糯のやうなもので、 木 怪誕で、 は何事であらうか 0 的實にして據るべきもののやうに思はれるのだが、 7 ねる。 常識では信ぜられぬやうなことだ。 小說、 及び 古方書、 糍磨して中毒の治療に用ゐるに、 予(學敏)が按ずるに、 炮炙論にもやは 醫師 り説 潘璟の家に 瀬湖は反つて采録し 存中(補筆談の著者)の言 は あ るが 汁を粟殻は あつた自磨 ただその かい

ほど、 ふも誤 < < 77 莽草は、 は 攣として愛すべく、 して手掌ほどの大さのものがあり、 診談で て拉け 六出で卷き返つて上に向ひ、 だ。 按ずるに沈括の筆談補に『世人の用ゐる莽草には種類が最も多く、 あつて、 るものが 現に莽草 本草 あり、 は 葉は光り、 蜀道、 の蘇頌 柔く割くして薄きものが 襄漢、 0 厚くして香氣が烈しく、 所 4 説に、 浙 細葉の 心にある新紅の蕊は倒垂して下に向 江 石南 湖 地 ものがあり、 方の 0 やらで葉が 111 あ H 5 17 花は紅 蔓生の 葉が光つて厚く、 あ つて、 稀 12 ものが 色で大いさは杏花 枝葉 花 實 がな は あるが、 CI 稠 堅く脆 密 満たけゆ 大葉 で、

IE.

誤

島ナイフモ 閣婆國 ノノ如シ。 ハ馬來半 燭を翦 の實驗 黄に似て色黑く、 上とす 說 れを焼 ٤, 方 るしとい 馬 < れば燈が と硫 法 志 17 0 就 っその 黄の氣が いて 自 ふ説だけを採用し、 から断 蟹を煮れば腥氣を殺し、 は 石 r は緑色で斑 あ る。 つて 2 とい な 形は黄龍齒 いが、 CI 點 なく 無名異の 按ず この L のやうで堅く重いものが真物 數種 3 桐油を煎じれば水氣を收め、翦に塗つて 7 集解 12 金星があ の事實を實驗 筆談 下 12 補 る。 17 時 珍 『熈寗 磨 して真物とし、 は n ば गां 乳汁 年間 廣 だ 17 の過遊婆國 21 なる とい 生じ その S

と色が 汁 驗 使 で花蕊石に似たもの、 國 つた。その使者中の が丹砂 者 使を したところが、 は 乳のやうになる 摩 て貢 のやうに赤くなる 娑 石 納せし 17 は その結果は あ Ŧi. 8 る者に如何なる方法でその眞偽を試驗するかを問ふて見ると、 た方物 色の ものが真物だ」とい 無名異一塊は蓮菂のやうなもので、いづれも金函に貯へてあ もの 石 いづれ が 0 が真 4 あ 12 つて色は もその通だつたので、その趣を朝廷に奏聞 物 あ だ。 つた摩娑石 った。 無名 同じくないが、 異は色は 廣州 地 の市 は、 漆 舶司 rj 大 のやうに黑く、 づれ c J 3 がその言に依つて試 も薑黄汁で 楽ほど、 で磨 水 色 25 は 磨 ると 微

世

間

12

は

摩

一。娑石、

無名

異を蓄

3

ものが

頗

る多

しっ

けれ

ども、

常に真偽

の辨

别

不能

な

3

0

72

0

を

蛇や

他

から

黄

から 任 らに 就 6 召集され 6 水 Ш 3 附 物 判 だ 得 註 L 中 7 天竹黄は、 を烹饪ん -(: たの なる、 it は 17 3 17 0 竹質寧 大 720 は 士 蓋 火で焼い 竹が て帝 C. 無毒 **等** 地 L それ あ 갖 72 し、 0 0 だ研 女 者 都 0 なので、 17 草 あつて、 綱目では本條下にただ釋名だけを載せて集解 たが、 が天竹黄だ。 8 譜 72 77 ^ 飲 갖 問 1: 料 究 黄 0 野 3 17 から から 所説を収 3 起だ清洗 もそれ 0 火が て見ると、 とき、 溪澗 土人は陸行 及 あ んで 3 やうで輕い 林 0 を飲 といい つて を焼 折 澈 水 王彦祖が雷州の 3 な 柄 は な 水が みな飲 冬に 冬で み、 か 2 に多くこれ -V 鋪竹、 7 すの 7 0 なる あ た。 2 なり 水 あ 3 になっ は 3 たが T, 0 から と凝 72 A) 按 すべて竹 \_\_\_\_ 溪淜 1 0 長官に任ぜられ を飲 ず 名 Ut 天竹。 で竹水 72 に行 3 その 木 結 T. E 3 12 は L 產 土地 煨いはん -0 かい 0 内に 深冬に ず、 水 水を 水 沈 地 を の者は 12 12 求 は 11-なる なり がなく、 11] ただ竹を割 弘 1 1 採 は 25 収 る版 たとき、 な な たが 70 なると凝 0 有 企 から 法 72 火で焼か 6 は 得 0 -113: 談 竹 32 だが すべ 灰州 T. 瀕 黄 6 補 0 盛夏の 湖 粘 78 あ cj 12 32 72 L 7 V) は 7 37 it とい な 0 釋名下 72 7 嶺 0 治 た後 かい 収 70 は 形 際 3 だ IYI 療 3 灰 9 2 こと 5 狀 12 77 翌年 72 12 0 21 720 0 0 用 à 深 拾 水 赴 0 77 な

IF. 誤

ず、 搖搖然として 衞 集 0 72 2 77 5 は きまぜてそれ また考 唐時代の もの n 龍門 CV. これ 公のこの説でも甚だ明白だ。古代にはこの一類を用ゐて魚を毒するに實效を示し 僅 は 又「手 蜀道 を 證がない。 であって、 77 正 2 人は 石桂 范 誤 0 0 敬善寺 子 點 の莽草であって、徒に佳き名稱を呼ばれただけのことである」とあ 下 には 計 だけ に青桂の枝を攀づ」とい とい を餌 これを紅柱といった。 極めて翫ぶべきものだ。 然の説を採録 本草 存中は宋代の人である。 r.J は判 に紅桂樹 30 77 づれ 下に木部 白樂 6 多何 魚に な 天 5 あ つて獨立 種 12 77 投じ魚が して青色のもの 收載 廬 とあ に属する Ш 30 してあ それは花が紅だからであつて、李徳裕 桂 り秀づ、伊川 襄漢地方の漁人は競ふてこれ つてある。 の詩 孙 瀕 な翻 ものを莽草とするか この補筆談を瀕湖がまだ見なかつた筈は 湖 る。 があって、 を善しとしたが、 は 1: 一體何 するところ 綱 郊園 目 蓋しての植物は木類なので 0 に移植して衆芳が色温 に縁 毒 その 草部 を撈収 序 つてこれを草とい に就て に葬草を收 77 花、 する。 廬 葉、 を採 品 111 别 柱 根、 6. を指 載 樹 南 L の詩の序 多し」と 方 んだが 苗 つた ある。 定 たが 0 飯 には L 地 77 得 -搗

ないであらう。

龍

ものだから、特に補錄して置く次第である。 つた』といふのである。かやうにその形狀を寫出すれば如何にも明瞭にし 立ろに奇驗があるものだ。 やうだ。 子殼は堅くし 拍の食物考では、稷と粱とは相似たものだが、ただ粱は穂に芒があつて稷には 土地 の者はこれ て上半が黑褐 を半 宋の開寶本草を讀んで始めてそれ 下半 枝蓮と稱し、 が黄白、 蛇や 內 部 0 蠍かっせき は玉のやうで、 一の毒 を治療 が續 す 濕潤に 子 3 なる 12 用 ことが して脂 て切實な 2

3 为

0

判

穂に芒がなく、 のニ 通 稱して栗とい 條を立てて混亂されてあ 大変に ひ、黏るものをば秫といふとのことであるが、 は芒があつて小麥には芒が 3 如何にも定見がなかつたでは ない 位の區 別であ あるせい 綱 6 3 は別 その かい 12 米をば 果、 秫

IE.

誤

正 U 取つて薬品 77 瀕 湖 0 說 の完備 に供するが、 75 至ら 生で収 なか 2 つたもの た點を補 のやうに善 ふべきもの で < あ は な る。 C とあ 3 5 0 說

續隨子

さなが き出で、 見 遊端 南 だ明 抽 L を開き實 h 方產 たが て始め 續隨 晰 77 E ら十字 子は、 並 在 0 確 で 莖は ない を結ぶのだが、 葉 9 もの 77 てその狀態が判明した。 25 結實す 0 辨 を勝 別し考 上 葉 ので、 必ず三莖で、 のやうに 綱目の 77 か 葉 3 n らまた莖を生じ、 集解 觸いたか だけ 72 が生え、 察することが なる。 ものとする。 實は必ず三稜、 0 これ 下に形狀を記載して蘇頭の圖 葉は蓮瓣 もの さながら十字のやうになり、 花 は 葉 だとい もやは それ 甚 0 苗は大戟のやうで、初生には一莖を生じて葉が だ困 のやらになって莖を裏 莖からまた葉を生じ、轉輾して幾層 中 には、 り大 2 か ら幹がん 子は必ず三粒であつて、外肉 0 難 C. だっ 戟 あ 12 南方地方に尤も多く、 の抽 る。 類 たが、 でき出 L 盧 T 不 經を引いて **ゐるが、** 辛亥の年 る草だら 遠 春分に は んで上り、夏に入つて花 嘗 一に盧之頤 ただ葉 5 薬 て生枝 あるが、 3 薬に 0 لح 中 は青く軟 0 でも疊加し、 位蓮とい から 中 入れ 0 0 か 乘 疑 やはり甚 一並が 6 3 雅 念 ふを 験を を関な 77 B 抽 は あ

は

本草綱目拾遺水部

錢唐

趙學敏

恕軒氏輯

第一

卷



# 本草綱目拾遺水部目錄

黄茄水 鼻沖 春水 水 水 天孫水 竹精 梅 升 砂 子 水 水

古刺

水

荷葉

上露

鹵

起蛟

水

混堂水

雞神水

櫻

桃

水

日精油 糯稻 各種藥露 É 强 鳳漿 水 读

曾

帯

水

天蘿 刀創 自黑 御溝金水 水 水



飲

J.

能

く疾

を被

30

水部

## 春水

30 17 在 南 5, 春 詔 志 水 の盈み は る時 城 春 0 水 南 77 17 は  $\equiv$ = 硫黄の + あり、 里 0 臭気が 龍 俱に二鶴慶府 珠 111 か 麓 る 77 在 郡民 6 12 あ つて、 は二三月の は 城 0 東 は 頃 城 北 に願 0 - | -東 里 南 0 椒等 ſî. - | 4 E 老 を 111 0 和 F 石 碑 75 在 坪

渡るくるく ば 前 21 あ 鸚ぅ 瘴 12 る。 職 明点か 出 病 た 方 考 から 能 3 て、 緑鳩の 聲 傳 < 染 から 後 百 雲南 せ あ 病 七 數百 ず 8 日 3 除 77 0 0 癘 で、 鶴 0 < 止 羣が 慶府 0 0 T. 者が で、 士 飛來 に赤 地 その 遠近 飲 0 者が 8 水 水 ば 0 为言 0 その その 出 1/2 村 111 民が 3 30 3 聲 水を飲 に除 77 觀音 就 17 は 3 循流 0 .... A み涸が 定 7 つか 111 道花寒( 外 ح 7 0 6 境 n 掘 圳 人 を 3 所 L て飛去つて了 25 飲 とその は 0 なく、 尤 北 T が B 17 -效 水 在 走が から 为言 出 0 て、 始 あ 3 力ら 1 時 3 8 から 郁 V. 0 1 者 夏 出 12 數 0 分言 地 3 H 飲 0 41 П 1 1 8 6 17

春 水

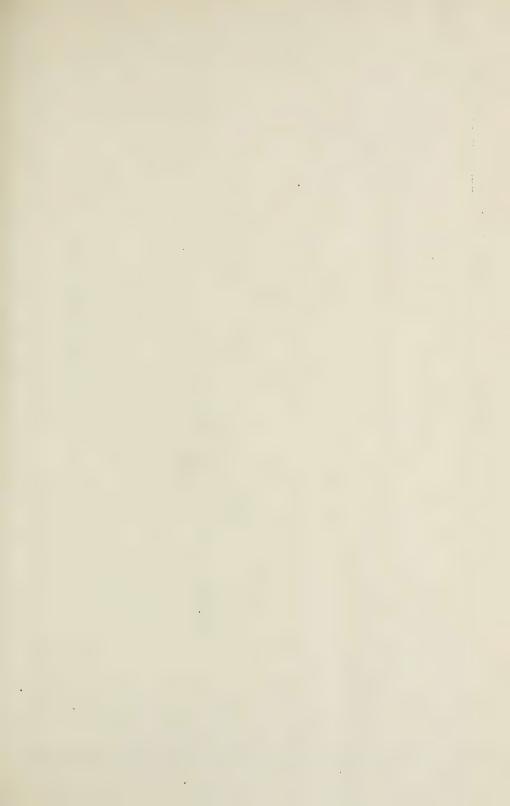

に江水、或は非水を汲んで貯へる。この夕の水は他の夕の水よりも數一動重く、 年

を經 ても味が變らずしてますますけくなる。これで熱病を治療し、 これ を聖水とい

ふ。難の二囘目に鳴く時刻では水がさらでなくなる。

色清く、 性微寒に して味甘し。 -[]] 0 熱症を治するに神效がある。

喉蛾、 「疾症」 陸氏濟世 良方 この草を搥爛し、 肥婆草を搥き爛らし、 此し の型水で化開 して服

へれば癒える。

す。

牙痍、

牙癰の

如きは、

聖水で和して口中に含み、

數回

111-37

换

ば癒える。 【食百尿を治す】 濟世良方― もし苦瓜がないときはその核を取つて搥爛らし、 苦瓜を搥爛らして汁を取り、 聖水を和 聖水を和して服すれ して服す

## 荷葉上露

から 0 葉 散であつて小毒があ 夏 日 0 上から傾け取つた伏露を住しとする。秋露は太だ寒であり、花上のものは の黎明、日の將 るから用るられない。 に出んとする時、 長杓の首に碗を据ゑたものを以 て蓮池 0 11: 1 1

得、 害を生ずれば必ず一のそれ て、 胃 あ 3 中 なものだ。 71 味甘 اكر 敏 て見るとまた春 つて 地 七日 在 入 Щ 按ずるに、 つて能 力を藉りて宣洩するものだ。 川蒙密とし つて能 にし 毎歳三月に郡民がそれ この 性平 して涸れ く鳴り、 く正氣を扶ける。 なり。 水に就いて觀察しても物の理を悟るべきである。 土は して人民 水だけがその地に出るといるのではない。 るは來復の機を具 萬 出 痼疾を除 物 に瘴癘が多 るに一定の場所がない。 0 を救 母であって、凡そ物にして土の精を得たもの に浴するが、密疾あるものはそれで癒えるとあ 30 ふものを生ずるので、鴆の出 正氣が足れば百病自ら除くのであって、 腸、 い。 故に胃を厚くし、 ^ 7 府志 胃を厚くし、 わ の記載 3 のであ てれは川脈であつて、 12 虚勞を已み、 疾を除くの 30 城 0 鶴慶は雲南の邊 東南 る地には犀が多い 天心は人を愛し、一の にはやは 功 瘴 が 癘 あ は均しく脾 先天 この水は地 を去 3 境 り温泉が 0 0 で やら 30 0 氣 あ 0 あ を

#### 天 孫

廣 志に云く、 即ち七夕の水である。 廣地方では、毎年七夕の雞が初めて鳴く 時 刻

をい 0

糯

稻

露

は諸 の清氣を得るところから能 勞症を治 隔てて頓に熱し、 を封じ、碟で適當に蓋ひ、 飯碗をその 經 の火を去り、 す 3 宮碗 に奇 效が 睡の醒めたとき緩緩に温服す に擦入し、 参は あ る 氣を補し、 翌日の < 此の 露は 全部 8 五更に焼いて開き、 如き功を奏するの で七八分日 と陰を養ひ、 乳は血を補 22 3 なるを適當とし、 陽を扶け だとい 蜜は 藍は蟲を殺す所以であ 水二大碗で宮碗内 Illi を洞 ふことが背か 75 B II 0 和勻 て L 古り して 5 12 切 0 つて、 0 棉 义、 露を湯 2 虚 紙 荷葉 損、 -を 露 П

#### 糯 稻 露

稻 0 8 沒 n 後 愈佳 7 7 0 葉 潤 12 夜 12 だ 士 3 0 服 たのだ。 け 入 の妙應方 は潤 で る にして飲下 と葉 あ ふて 3 が、 尖 ねる。 。 17 せば立 莲 痞塊を治す 稻 Ī, だ 陳翠虛 it ろに消 ||廃 は 12 14 里 0 の詞に 時 す 八月白露の節後に糯稲頭上の露水を収收 72 1: 17 その 按ず から 『一些珠露、 根 根 3 12, 17 17 降 11: 諸草 力; 3 Sij 8 1: 木 誰運上稻花頭 0 2 だ 7 は 潤ほ 4 な 故 天の 77 L 訴 彩 旅 0 とあ 为 を な ्रा<u>क</u>् 油矿 13 3 仮 次 do はそ て始 -12 8 打. 日

力 丸 味甘 たてこれ L を用 目 を 明 2 る。 77 水膨 蓮葉は震の卦に象る。 氣 脹を下し、 胸膈 荷上露は、 を利し、 或はまた肝に入つて肝臓を滋益するも 中 を寛に 暑を解する 0 大 かっ

と思ふー

布を長 稻苗 もの 5 入れ、 四 玉 0 なるので 貯 露漿 新 Ħ. 按ずるに、露は本來陰の液であつて、夜になると地氣の上升したものが降つて露と の上 四 約 布 尺の十餘段に Ŧî. 21 幾 1 方で が就 ある。 兩半 囘 長竿に繋けて上を旗の様 分を用ゐる。 數 换 日 は、 B 温して 間 中佳し。 その 澄ますと清 陽光がさすやうに 中 白蜂 秋 L 性 はまた絞り、 0 はその 先づ一本の細い竹竿で草上の蛛網を掠め去つてから、 五. 蜜 その全量の多少に拘らず全部を一箇の宮碗に入れ、先 前 更時 後 酒杯、 か 12 17 Ħ. にそれを多くの草の生えた場所へ持ち出し、或は荷葉、 露を宿す物それぞれに隨 なる。 棓子を用 露に な 人參湯一酒杯、 に展げてそれに草露を取り、 0 青 かくて日沒後に たときは 布の ねずし 色が淡 て染め 止 乳と同 め く落ちるやうに その 男見を産 た新青布一二疋を裂い って變ず 量を用 露 水を遊り ねる。 。 その水を桶中 る。 h だ母の なつ 罐力 居易 人参は を 乳を 洗淨 たときは 錄 77 右の青 に絞 0 1: 7 あ 露 等の 酒 て盛 毎段 る碧 水 杯 别 6

絡を和し、人をして翛然として出塵の は自ら出て悠揚渙散し、 芬芳四方に続り、それで脾、胃を醒し、肝の鬱を舒べ 想あらしめ るものだ」とい て經

生涯言 【啞瘴を治す】 語不能になる。 余澹菴云く、演廣の山瘴の これを啞瘴といふ。 ただ白雲の気を聞げば久しくして自ら あ 3 一種は、人がその病に感染す つた

ると

血膨水腫』『雲氣を聞げば漸次に消する。

毒を外に引き出し、それで全癒するものだ。

#### 鹵 水

にし、 苦鹽、 濕熱を去り、 毒なし。 大熱、消渴を治し、 痰を消し、積塊を磨し、垢臓を洗ふ 煩を去り、 邪を除き、 多く服すれば人を損ずる。 蠱毒を下し、 肌膚を柔

であつて、一名鹵水といふが、此にいふものは鹵地から取る。瀝して鹽に燒くに用 ねるもので、 綱目 に鹽膽水といふがあるが、それは已に焼いて成つた鹽からまた瀝下し 鹽膽水とは異ふ。 た苦鹵

#### 白 雲

淨 から 天氣 容 大川 やらに 物を帯びて 孔をその苗 0 0 た。雲に 白 土か に馳 な室を擇び、 で 皇妻を あ 12 睛朗なる黎明に 3 ら声は は もと山澤の氣が蒸して雲となるのであって、 走する。 取 は 悉く雲氣 その に向 然る後にその雲盒を室中に置いて塞 わる るべ 一え出るやうに出てゐるものだ。 Ŧi. 色あ 四面 きもので、 その ものだから採用するに適し 他 け るが、 0 T から 雲を に窓の 雑色の雲は多く草、 盡く盒内に入らしめ、 山巖石畔へ往つて雲を探す。 あ 30 収 ただ白雲だけが病を治するもので、唐守時 梅、 五嶽、 あ る方法は、 る室に限 蘭のやうな香氣があ 名山 る。 金漆盒を用る、 には 土の ない。 その上下を通じ紙で裱糊して氣 木で塞いで取收める。必ず雪のやうな色 それが雲苗である。 多く雲が出 氣を帯び、 いだ口を開けるのであ その取收め 地上を見ると線のやうな白雲が筍 3 水の屬である。 上に ものだ。 る 黑雲は尤も腥くして ので、 一孔を鑿つて木で た雲を放つ方法は、 それ その時急に盒 Щ 僧 を調 は 故に水部に入れ は 30 それ 冗凡 合に そ高 すると雲 を 洩れ 多く怪 の蓋 塞ぎ、 用 収 7 清 V2 3 0

常に 祖澤を 朱 亭 12 用 #1 陸 なつ 探微 0 ね、 12 刻 居 據 12 服 刻字 7 は 0 易 L 飲 つて見ると古 永 畫 錄 72 T 2 樂二年 る。 8 17 は 0 2 悪から 礼 di 0 或 朱 熟造、 を塗 やらに を旨 は 刺 明 刺 水 水はま 時 0 + 來 す 鑛重 餘鑵 12 72 8 代 72 ば美 12 B な 思 のだ。 三) る人が があった は は 72 礼 内 0 かっ 府 如 やらに 水八 二年とあるところを見ると前者 でこの 製 < その 造 然り 古刺 闽 8 13 とあ 物 行 - | ^ とあ を < 水 李 八 から 瓶 製造することに あ つた は るその 錫 に 0 出 限 0 72 香氣 鑵 L 0 もので、 il.J. 72 72 12 0 貯 de 0 0 意 酷 6 ^ 0 味を 7 17 は なつて 烈なもの 錐 なり [11] な 考 より つて、 房 63 0 官 CZ 2 表 だつ 5 3 72 8 面 0 12 磚流 だ 1: 8 4: に 720 代 は 12 0 F. 生 錫 -から あ 72 沈 を 2 HI 3

3 泉で酒を醸 を按ずるに、 何 色は 氏 0 淺 辟 寒錄 紅で味甘く、 賓、 それを にぶく、 横 は 廣 あ 容易 古辣き 3 西 0 南省 定期 とい 12 敗 n 2 0 界 は な 地 0 1 1 もと街、 17 12 あ これ 埋 3 8 は或 7 横 置 0 は別の一 10 1 0 収 塘 出 0 名で す 種かも知れ 8 あ 0 を る Ti 82 辣 その 泉 塘 與 と名 地 1 3 志 H 0

らう。

陳 墨 樵 の苕水札記 に云 ٢, 姚履中の 坦力 は 子 21 か 5 5 ふ話 をし 72 餘杭 0 あ 3 舊 家 22

### 竹精

n は竹の精であつて、臭くなく色の清いものが藥に入れるに佳し。 王東藩の醫奥に云く、毛竹の内を剖いて見ると、新し い竹には多く水がある。 Z

五月五日の雨天の時に竹を剖いて取つた水を神水と名ける。【汗斑を治す】 雞毛にその水を蘸けて刷けば立ろに退く。

# 古刺水

古刺 句 八 あ 市中で賣 30 年熟造 0 帶經堂詩 水、 あ 3 按ずるに、左詩 製自は文皇の年なり。 を見ると、 つて 0 占 話 刺 る古刺水とい 水 左公蘿石手書一帖に『乙酉の年五月、燕の太醫院に客たりしとき、 この水は服食すべからざるものではない 罐、 1 淨重 『再拜して此水を嘗む。 八 ふものを人に頼 これを製して天府に局せば、元石清泉を流す。 兩 罐 重三斤と鐫 んで買ってもらった。 0 7 これ あつて、 を含 のである。 T 內府 12 咽 それには永樂十 12 0 物 忍 じびず 叉 だつ 派 たと 列皇 中の な 3

買 表 思議な力の L 面 たので、 ひ取り、 に小さい鑽り それで目の治療を企て、方に鑽で孔を鑽けやうとすると、 あるもののやうである。 懼れて止めて了つたさうだ。といふ。さうして見るとこの物はやはり不 あけ た孔があつた。 曾て ある富裕な瞽者が、 所持の千金でそれ 天大いに霹靂

接觸する一層は真金になって 0 孫雍 B ので、 建云 < 天下にただ十八 古刺とは地名である。 瓶 ねる。 あ るだけだ 水の 古刺 色は醬油のやうで鑑るほどの清 その 水なるものは三三寶太監が求めて得 瓶 は五金で重重 に包裹し、 光 その から あ 水に た所 3

火で燃すと焼酒のやうで鉄の出 るものが真物である。 その性は大熱なもの だ 乃ち

房中の薬であつて、婦人がこれを飲めば香が骨肉に沁る。

と同 性は 涼であつて、肌膚を澤にし、目を明くし、 熱症 を治するに有效である。 茶匙で汁を滴して湯に入れて浴すれば、 青盲を療じ、 瞽を開く。 功は 能 。空青 <

香氣をして骨を透 つて散ぜざらし 8 2

氏 の言では性大熱なものであり、 ただ湯に入れて沐するだけで、服すべきものでは

按ずるに、

古刺水は、

薛氏の言に

據れば性涼で、

熱疾を治すべきも

Ŏ

であり、

孫

0 鑵 2 罐 は骨 刺 祖 3 3 重三 B あ 0 0 李 と水 水 先 う 狀 0 占 觐 に沁 か ふことであった。 だ 720 觔 態 刺 Ŧ のやうな聲が 0 6 三字を 水 水が みて 傳 は 0 代 重八 花 日 來 代 鼓 あ 記 涼な L ふことで 高 兩 0 2 楷 12 72 やら、 720 官 云 3 書 1 0 とすべて二十二字が B あ 箇 6 薛澱 罐 鄭 る。 あ 0 刻 0 銅 で、 9 氏 予 錫さ は んで 山洪 紙が 0 の質 た 銅 は 何 舊 製 代 河 蓋 あ 物で、 し暑 か傳 は 0 東 は あ 9 青黄で、 嚴嵩 E 0 7 0 期 0 裴 は 720 ~ 銅 に體 氏 9 口 字く鑄 を鑽 12 7 0 は その 高台 寄寓 家 几 を 7 極 に涼なら 圍 る 9 財 8 細 あ 12 四 0 りつけ L 目 7 I. だが H -1-永 7 錄 古 は て水を取 す < 3 # 極 T 樂二十一年十月鑄 園で に用 密封 72 77 8 あり、 5 ことが 2 何 7 7 0 17 3 精 拱、身は 9, 川 物 72 n 緻 その de あ 0 7 7 な それ るが、 記 3 0 2 B 文字 だ 載が もの るが 0 圓 で瞽疾 C. < は 古刺水一鑵 か判ら その あ 面 衣 4 30 から IM 家 な を 0 つて 平 12 陰 療 720 これ な 12 で、 文 見 Ti

與建化省 三海 瓶 朱 0 j. 壇 退 5 鎮 谷 な は會 0 張傑 形 式 7 陝西 77 0 家 な 0 つて居 0 陳涓 もので、 5 野や 0 その 四 處 で 圍 體裁 古 17 は 刺 痕 痕跡が は、 水 上が大きくして下が小さく、 紙を見たさうで、 なく、搖 つて見ると水の聲 その 話 17 は から 圓 聞 これ 之 る。

は

外縣 在 南 海

7/2

遙 去 その 和 人物 は、 煉ると、 3 れば薬が成 を に勝る 5 後 取 彫 凡 21 鲖 を 3 そ洋 つた 蠟 再 0 刻 鲖 方法のやうに 黑氣が玻璃瓶の 0 L 77 CK 表 迹 漬 もので、 72 畫 るのであ 面 畫を畫くと必ず銅版 を拭浄さ け、 より 77 cj てこの 爛 8 礼 旁か する。 る。 計 る部 且つ容易にして速だ。 見 事 水に漬け 夜を經て、 6 17 111 この水は性猛 中に入り、 分を残さうとす 玻璃 それでその 來 る、 1: 瓶を に鏤刻するのだが、 銅 その問 合せてその を看 水がその気に隨つて滴 銅板 高低 烈なもので、 るに て爛痕が生じ 薬に入れるはその氣を収つて用ゐるの 上に畫が完全に現 隱顯それぞれその 晝夜にしてその漬 は、 隙 を 先づ黄蠟でその それ 服食するわ 封じ、下から文武火で幾同 7 には先づ筆で、 ねるとき 人するので、 礼 妙 を行う it 3 けた處 に行 部 は 錦銭 分を防 水 さざる は か -黑氣 或は \$2° す 强 銅 は 渡 から 水 3 ない 自ら 111 西洋 から より を も交り W. 洗 水 けざ 爛 人 然 8 25

强 П を贈 水 癰 を 疽 用 を治 疽 \_[: 7 7 L に對して少時掩ふ。 悪 行を 例 を蝕 拔 3 す 3 から 謝 よし 天士云く、 その 個砂な 藥氣が自ら患處に昇入し、 27 凡そ癰疽 勝 3 祖の已に潰れ ただ 强 水を玻 れ、或 疽肉が白く變じ 璃 は 瓶 未だ潰れ 内 に置 45 V2 12 て腐 瓶 は、 0

35

ないも 買ふとすれ 0 で あ 3 ば 現にこの物は世間に 價千金に値し、 服 し試 あるけれども、 みた ものがあるといふことを聞 ただ商人は充貢の品としてあ かな

故に並に孫氏の説を附記して參考に供する。

鴉片烟 實は功效の相似たものだ。 は 5 を長じ、骨力を强くする。その香氣が蓋し能く血を和し、竅を通ずるのだ。昔、まだ 安價なところから、 般 がなか 21 葉東表云く、 遂 でに古刺 つた以前にはただこの物を用るたものだが、 水を用 古刺水は、手に少量を蘸けて鼻中に暗入すると、 一般に争つて安價なものを用 ゐることを知らなくなつたもので、 房中術にある嗜入の方法は更に服するに勝るものだ。 7 るやらに 後に呂宋に鴉片が出 水は な 高價で 9 た 能く驟に精神 0 だが、 あ 3 から 鴉片 その てか

## 强水

け 水 る。 は至 西洋 西洋 つて强いもので、五金、八石みな能く穿ち漏るが、ただ玻璃だけが盛つて置 人の造つたもので、 一人の强水を製造する方法は、 性最も猛烈で能く五金を蝕する。 藥七味だけを罐中に入れて熬煉し、 王怡堂先生云く、 今の その 氮

忌む

2

机

は

外用

すべ

きもので、

服

すべきものではない。

外感の

風寒等

0

症

を治

す

を

21

3

12

これ

\*

嗅げば

大い

77

能

<

發汗す

る。

で賣つてゐる。

【金創を治す】この水を傷口に塗れば飲合して故のやうになる。

## 鼻 沖 水

風; ので、 草汁 對けてその氣を吸ふ。 その 西 傷寒に遇つ 口 に地溲を合せ 洋 人の腦 を緊塞して氣の泄れ 12 產 L に觸れ た等の病症に 商船 て露 30 で舶 それで全身が麻煎し、 魔も 病の して造 來 する。 ねやらに は、 あ る場合以 0 薬を服せずしてただこの水を用る、 その 72 して置 3 製法 0 外 たぎ は判ら 12 とも it は嗅ぐべからざるも ば 汗を出して癒え 藥 V ない 力が in 外 減 國 或 L 0 な は樹脂だともい 船 3 13 附 は 虛 0 氣 玻 弱 だ。 は 璃 0 瓶 11: 瓶 .. 者 かき 0 に貯 李 は 13 烈なも を 5 夷 30 或は 和 鼻 は

頭i

丹 砂 水

毒 B P も拔 は りこの 出 する。 治 然る後に再び他の薬を塗敷して治するのである。 法 を用 70 n ば 根 か 自 ら爛 出 す 3 行に 根 0 あ 3 B 0

L が、 業 道朱公は余に す。 器物中に傾け入れると、 ときもてれを建議したが、 るだけのことだ。 77 物理 その I. ただ氣の 按ずる 一費が省当 小 硇 識 水を取り 77 ある硇が真の番硇であつて、 『崇禎 できずるといふがある。 けて利 るの法は、瑠璃窑で一長管を焼き、それ この磯水といふは卽ち强水のことであつて、 庚辰 盆 0 その器物の形に隨 の年に 13 政府 いてとを 坤 ではそれに 輿格致 銀を剪つた塊を投ずると、旋が 建言 し、 なる一書を進獻し、 それ 從はなかつた。 つて凝定する。復た硇水を取つて瓶 壬午の年 は能く汞を乾すものだ。 に倪公鴻寶が大 今日では の氣を取 礦を采 ただ古今名を異にす 1 水になり、 番 り五金を分 るのだとい 司 硇 とい は甚 農とな ふ話 だ少 それ つ事 2 に歸 を た を

## 刀創水

に産する。 何物で合成するか判らないが、西洋人が商船で舶來し て粤の澳門

シ得ルノ意ナリ。 應ジテソノママ使用 =得 聽用トハ必要ニ ルノ意ナリ。

> め、 **箸で口を封して再び泥で搪ぎ、** 土中 に二三十年 埋めて取出して用ゐる。 在草 4 0

花が悉く化して水と成るもので、滓脚を収り去つたその 清水が即ち鳳漿で ま 3 别

の磁 瓶 に貯 へて三聴用する。

す。 の火毒を解するに大いに奇功があ 性 立ろ 大寒なり。 に能 < 焦を 痘疹 巴 0 焦陷な L T Ui して難治の 12 痘を生ずる。 る。 もの を治するに、 多く用 むて は 薬の内に一茶匙を加 なら V2 痰を疏 て服 النا

## 天 蘿 水

瓶 救世苦 1 77 夜挿 海 んで置 霜が降りて後、 けば、 その 根 粗大な絲瓜 0 1 1 0 11-藤を擇 が紙 内 12 つて根三四寸を掘起し、 滴 人 する それ を天羅 水が 剪 断して と名 it

30 封固 L 7 土中に 埋め、 年久しく經 つた もの から いよい よ佳

す。 能交出した人 毒を解すること神の如く、 蛾を治し、一杯で癒える 兼て内熱を清し、肺癰、肺痿を治するに更に效があ 义、 痰火を消し得 るもので、 痰を化して 水と成

何赤水 白鳳聚 天蘿水

30

本草綱目拾遺水部 第一卷

確に入れて れば薬が成つたのである。 腥仙ん の仙 てその 隱 77 丹砂 口を漆で固 水を造る法が もし め、 まだ化けぬときは再び埋め 地 4 あ る。 17 几 丹砂一觔、 ---九 H 間 埋 石膽二兩、 8 取 る。 出 L 稍石 叉あ 7 視 る方法とし [JL] 1 水 炳 を小口 77 成 9 の破じ 7 7 は 店

竹筒に盛るもよし。

味苦し、 てれ を服 すれば天年を延べ、精魅を殺し、 惡鬼を卻け、 精神を養ひ、 魂

魄を安ずる。

# 曾青水

神隱に云く、 製法は丹砂と同じく、石膽を用ゐずして易へるに汞二兩を以てする。

薬用としては洗眼に用ゐる。また服し得る。

目 痛を 止め、 風涙を收め 30 久しく服すれば身を輕くし、<br /> 老いず。

# 白鳳漿

痘學真傳に白鳳仙漿を造る法がある。單葉の白鳳仙花を採つて○閉譚中 はというではないます。 に満 たし

(二) 閉譚トハ氣ノ泄

てそれに投入する。多く投入するほど善く、年を經れば更に住し。 あらゆる毒はそ

の水を搽れば消する。

諸毒惡瘡を治す。

## 櫻桃水

梁侯瀛の集驗良方―― 春日に鮮しい櫻桃を敷助取收めて磁瓶中に盛り、

て涼處に放在し、發過して水となつたものを渣を濾出して聽用 凍嫁瘡を治するに 神驗があるもので、 その水を搶上に搽れば癒える。 する。

若し預め皮

**膚上搽つて置けば凍瘃を生じない。** 

ぎ下す。 【疹の發して出でざるもの】 死に垂たるものもみな生きる。(不樂良方) ―― 悶疹と名ける 櫻桃水一杯を用る、 ほぼ温めて灌

# 各種藥露

凡そ物にして質あるものはみな露が取れる。露なるものは物の質の精華である。

黃茄水 梅子水 樱桃水 各種樂露

か、 門市の如く、 ていよいよ佳しといふのである。 蕭山 即ち 0 あ この水であつて、 3 已に 老うだり 數世 の家で肺癰の薬水を賣つてゐたが、 に及 立秋の日に取つて瓮中に貯へて用ゐる。 んだ のであ つた。 王 聖 兪が曾てその方を得 三服で立ろに癒えるので、 いよいよ陳くし 7 述べて 2 3

## 黄 茄 水

埋め、一年にして化して水となつたものを取出して聽用する。 大風、 梁侯瀛の集驗方一 熱痰を治し、能 秋の日に黄老茄子を多少に拘らず取り、 く痰を消して水と成す。 茄水で苦參末を和して桐子大の丸 新紙に盛つて土中に

にし、 食後、 及び就寢時に三十丸を黄酒で送下する。 甚だ效がある。

## 梅子水

中に入れ、 秋 泉 一秘錄に梅子水を造る法がある。 鹽三兩を加へ、河水を二指本の深さに入れて浸し、 大梅子三五十箇を用る、 捣碎に 日毎 いて嘴の に蜒蚰 ある瓶 を取

2

汗を發する。虚せる人は多く服しては宜くない。

金氏薬帖――清涼にして熱を解し、風寒を發散する。

玫瑰露 玫瑰花から蒸取するもので あ る。氣は香くして味淡く、 能く血を和し、

金氏薬帖――専ら肝氣、胃氣を治するに立ろに效がある。

肝を平にし、

胃を養ひ、

胸を寛にし、

鬱を散ずる一酒に點てて服す。

佛手露 佛手柑から蒸取するものである。 気は否く味淡く、 能く膈気を疎する。

金氏藥帖 專ら氣膈を治し、鬱を解し、大いに能く胸を寬にする。

香櫞露 香機から蒸取する ものである。 氣は香く味淡く、 痰を消し、 滯を逐ふ。

金橋橙露と同功である。

桂花露 桂花 から蒸取するものである。氣は香く味は微し苦し。 日を明にし、 JIF.

を疎し、口臭を止める。

金氏藥帖----專ら齦脹牙痛、口燥咽乾を治す。

廣和帖――子痛を止めて氣を清する。

各種藥

露

とに 取 以 £. その 0 5 5 色それ 知 外に色で別けることは不可能だ。近頃醫界で多く蘗露を用ゐるはその清冽。 るのであって、 づ n 法 L 5 名稱、 72 n E は 蒸取 ぞれ 大西洋 7 口口口 3 L 3 類 0 相違が B 得 は に始まつて中國 Ď それで靈府を疏瀹 30 甚だ多くあ 數則を左に列記 その あるが、 露は るが、 その それ に傳入したもので、 する。 此に 蒸取した露は一様に白色で、 すべく、湯劑のやうに腸膈 ぞれ蒸すところの は それ その常に 以外は續考を俟つてその全を補ふて 大は飯 日用 ものの気 0 B を Ŏ) ]]] に賦滞す とされ る 水であっ ただ気を以 小 7 は て、 ることが その を 物には 川 0 T 主治 别 纸 わ な を 9

くす 毒 乾花からの を解 金銀露 し、火を消す。 就 乃ち 1 ものは少し遜る。氣は芬郁 能 く暑を散ず 忍冬藤花から蒸取するものである。鮮花から蒸取したものは香しく、 暑期 30 77 は これを茶に代へる。 にして味甘 ζ, 小 見に與 能 く胃を開き、 へ服ますれば 中を寛に 瘡毒 をな

廣 金燦然藥帖 和帖に云く、 に云く、 火を清し、毒を解し、又、能く痘を稀ならしめ 金銀 露は専ら胎毒を治し、 及び諸瘡、 症毒 3 熱毒を治す。

ろ油 水に當てぬやうにして露を蒸取して飲むのである。 童子雞を選び、 氣があるやうで、 縄で縊つて竹刀で腹を破り、醇酒で毛、及び腹中の穢物を洗ひ去り、 味は甘し。 痰を消し、 血を盆 氣は清く色白く、 脾を助け、 力を生じ、 見したとこ

生じ、 目 を明にし、 五損 虚勞の 神薬で あ る。

てと神の如きものだ。 ことである。 米露 氣は清くして蓮花のやうなものだ。大いに脾、 新鮮な白 米を用ゐる。 あるひは米露は稻花を川ゐて蒸取したものが更に住しとい 陳久なるものは用ねられない。 門の虧損を補し、肺金を生ずる 蒸取とたものは 色自

廣和 帖 解稲露は一 中 を和 L 食を納 め、 肺を清 胃 を開

寒を辞 け。 霜霧 0 毒に中りたるを解し、 瘴を驅り、 食を消し、 痰を化す。

椒露 鮮ねせら から蒸取するものである。 能く日を明にし、 胃を開き、 食を運し、 脾

を健にする。

梅露 丁 香露 鮮緑夢の 氣が烈しく、 初め て開 味は微 いたばかりの し辛し。 花を採つて蒸取した露 寒游 胃 痛 を治 す。

は、

能く先天胎

毒

を

頂に透り だけのものだ。 茉莉 5 茉莉花 下に 久しく服しては宜くな は 小 から蒸取するものである。 腹に 至 5 胸 中 切 い、人をして腦漏とならしめるも 0 陳 氣は香く味淡く、 腐 の氣を解す。 L かし その氣 ただ茶 は のだ。 1-12 17 點する は 能 <

Ļ ると上下悉く泡になるものが真物であ げば歳を經てもその香が歇まない。能く心疾を療ずる。琉璃瓶に盛 薔薇露 體 を 潤 大食、占城、瓜哇、 は L 髪の値属が を去り、 | 回回等の國に産し、外國名を阿刺吉といふ。衣に灑\*\* 胸 30 膈 0 鬱氣 功は酴醾露と同じく、 を 散す。 いづれも肌 つて 數回 翻搖 を 澤に す

溫めて表に達し、風邪を解散す 種の内地の薇蓍露は中國産の薔薇花から蒸取したもので、專ら治效は中を 30

n ば目 蘭花露 を 明 12 これは建 L 鬱を舒べ | 蘭花から蒸取するものである。 氣は薄く味淡く、 る。 これ を服食す

きもので、二年のものになれば肉が老いて質が枯れ、露を蒸取し薬に入れられない。 雌 雞を用ね、 雞 道 聽 女には雄 集に云く、 雞を用る、 雞 露 は 能 一年以内のもの く大いに 元氣を補し、人參と同 童子雞と名ける 功である。 を用うべ 男には

び清 水を 平安を得 土を入れた篾籮の七箇の中に つて八箇 集效 遇 h 残りの 淋 方に御溝金水の製法が L だものを前の七籮で淋下してそれを殘の一籮の上に加 下し 72 とき、 3 0 一箇 籬中 た水三五 甚しく重 患者 の籮内の に裝入し、 が 碗 を磁確 體の П 41 + それを八箇の磁鉢に盛り、 あ 12 に傾け入れる。 に牧貯 る。 0 茶を要求す 傾け入れて淋下し、 も三七回 [13] 2 し、 尺の それ に過ぎずし るを待つて、 もし淋下することが少い 200 を井 1: 八箇 水 して立ろ 41 から非花水で推し、 を用 童尿を八箇 この に入れ わ、 17 水半杯を溫 へ、人手を川 癒 て養 Щ 文 1: る。 3 の桶に取 場合 の清浄 11 服 には、 その おて せ しての つてそ な土 L -1 T 夜 症 再 鉢 を #2

0

0

取

發熱し、 のでなく、 1/1 は 平 甚 大に功效あるものである。 だ劇くして肯て薬を服せぬものを治す。 味は微鹹にして甘を帯ぶ。 男子、 婦人の骨蒸、 この水は専常の薬の比すべきも 乾血 紫が、 童子券で、 書夜

ば

3

77

淋

### 起 蛟 水

徽州 の張字 南の話に、 その地は山が多く、 春、夏の交に久しく雨がある と起蛟の

解す。 六月のまだ痘の出 ね小児に金銀露を和 して食はすが極めて住し。

周櫟 園 閩 小 記 海、 澄地方では梅、 及び薔薇から露を蒸取する。 焼酒を取 るガ

法のやうなものだ。 酒一壺に少量を滴すと芳香なものである。

骨皮露 地骨皮から蒸取するものである。肌熱、骨蒸を解す。(金帖) 一切の虚火。

(許帖)

藿香露 暑を消し、氣を正くする。

白荷花露 喘嗽已まず、 痰中に血あるを治す。(金帖) 血を止め、 療を消し、暑を清

肺を安ずる。(廣和帖)

桑葉露 目疾紅筋を治し、 風を去り、熱を清す。(金帖)

夏枯草露 瘰癧、鼠瘻、 目痛、 羞明を治す。(金帖

L

甘菊花露 枇杷葉露 肺を清 心を清し、 嗽を寧くし、 目を明にし、 頭風眩暈を去る。(廣和帖) 燥を潤し、 渴を解す。(金帖) 胃を和す。(許帖)

御 溝 金水

るもので、 虚勞を治し得るといふことである。

千里長流河水を煎じて服すればやはり解し得るものである。 出 了ふ。或は婦人月經の穢布で塞いでも止まる るのである。蛟の出る穴口に始めて泛出する水を名けて發洪といふ。若し初めて噴 くに隨つて高くなり、 しかけたときに河水一杓をその穴に灌入すれば、蛟水は自ら回つて出なくなつて 單杜可云く、 蛟が初めて起つ時の水は箭のやうで、清きこと泉脈の如くだが、 必ず天の雨水と合する。すると勢が大きくなつて能く飛騰す 。若し人が蛟水を服して脹したときは、 湧

尸 の邪氣を殺す。 筋骨を壯にし、 瘡疥を浴する。虚弱者はこれを水に代へて滋補藥を煎するが良し。 腰膝を健にし、 虚勞を已し、 驚悸を除き、

最為熱

戸は

鬼注、

逝

## 混 堂水

性升り、

能く量頂に直透する。

L めるので、人気の藁漬で體の虚せるものが觸れると昏暈する。名けて量堂といふ。 混堂とは今の洛池で、焼水浴のてとだ。入浴者が多いところから穢濁積垢が然ら

じて上 被害が 沖刷するための現象である。 25 くなり、 溜 を箭のやに直上一二尺噴き出し、それが漸次に長く升つて簷隙に屆くまで長くなり、 初 5 被害は つた水と噴出する水と合すると水勢がますます大きくなり、下の穴も漸 ょ 期 12 よ起 は あるが、一般村民はそれ つて出て、 な 碗ほどの いが、 奔する時期になると土中に豆ほどの一箇の小孔が陷出し、 日 **簷を過ぎると形が大きく變じて飛越奔騰して去る。** 大いさの孔 ただ一二里ばかり隔てた田畑の作物に被害がある。 間 地 中 か ら豫め聲が聞え、遙に雷鳴か牛の になると、 を見習れ ts その穴から敏鱔のやうな てゐるので不思議とも 吼える聲を聞くやうで、 思は 形 0 な 家屋 それ その穴から水 蛟 から は山水が には 噴 蛟が 次に大き 水 一向 17 儿 乘 3

ねる精: て服食 脹 21 普通 して再び飲 この 力を貫 人 す 水 るが が はやは で噴出 注直逼して上るので、その全身の力が盡くこの水 めなくなる。 り多量に服食することは出來 力 L た初期 0 大なること無窮なるものだ。 0 その 一二尺の時 地の者はこれで酒を醸すが、 21 Щ ない。 間 0 住民 蓋し騰出する蛟は口中 壯健 は 0 瓶や盎などの器 もの 更に精力を出ならし も三盞まで飲 に在 るか に含吮して に承 らだ。故 めば腹 け 収 8

## 日精油

敷口に大 三四四 It 舊綿 する。 綻 旅 文 ならば酒でま でない 水を出させて薬気を通ぜしめ、前のやらに包固する。 7 人が CK 日 瘡 たるには、先づ酒で洗って拭浄してから線で縫ひ、 布を 西で製造され 九萬 もし 後 密 に縫 輕 21 77 經 1 貼り満 一視せ 里を 傷が外しく經つて 至つて解き開き、 に奇效がある。 緯を取り分け、 た洗 ひ過ぎてはならね。 携 ねがよし へて中 つて批評し、 13 て、また男子の穿け もの 國 たぎ 長短 用法は、先づ傷口の大小若何を視て、長 25 將來 油少量で潤して前のやうに固く 切の刀鎗、 本草補 血が乾い 潔淨 は傷 傷口の す な瓷器 るの に云く、  $\Box$ た舊布で包裹する。 1 0 木石、 だ 大小 小さ ねるときは、 12 に應ずるを度とし、 その油を盛って烘熱し、 普通 その薬料は多く中 1, もの 及び馬踢、 0 は縫ふ必要は 力 略ぼ爪で破り、 0 但し血を多く出 大約一寸の 0 如 た咬 やら 人の穿けたもの 包んで置 等の に效 1 1 線何 ない 傷を治 産せ もの く問くして皮の りの 男子が穿け 此 けば數 12 し過ぎると薬 縫 泛 AJ は三縫合に は よく油を蘸 刀針 CI もので、 薄なもの を忌む П 止痛 で血 で癒 0 72 72

つて水 毛達可は『凡そ少 中 に放 尿 する 年が思慾不遂から或は赤白濁するは、 と癒える。 蓋し人の氣が通治 するを得 尿意が生じたとき混堂に入 るからだ」といった。

疥癬を洗ひ、淋濁を通ずる。

【蛇絲纏身】 劉羽儀驗方——洛湯水を飲めば毒を解し得

3

發症 杭士元方 痘が出て八九日で黒陷せるには、 混堂水で薬を煎じて用る

# 雞神水

れば立ろに起る。

大羅葡 77 その 點ける。 太 を地 根 元玉格新書に雞神水を造る法があり、眼科要覽にその方を選んである。 をば傷め 個を擇 上 に種 それで見童の目のやうに明になる。 り取 る ゆやうに 5 その薬が生えて成長するを待つて雞蛋を取り、 莖に近い部分に一大孔を開け、 そのまま活きるやうにして、 葢になるやうに切 孔中 に難なる その中の水を眼 箇を入 り開けて 製法は、 n

H

を明にし、

瘴を去る。

本草綱目拾遺不、主、金

錢唐

趙學敏

恕軒氏輯

彩

---

と口涎とを忌むものだから最もそれを防ぐべきものである。若し傷が已に含膿し、 を流して了ふことがある。 故に血なきもよくなく、 血の多きもよくない。傷處は水

及び骨折したものにはこの油は無益だから必要がない。 もし心腹、 耳鼻、 手足、及

30 び各處の骨節疼痛で、果して風寒に屬し、 その 痛の的確な部位を調べ、この油で揉擦し、 燥熱に關せぬ 極熱するを度とし、 もの ならばこの illi 然る後 で治 に男 し得

らねやうにし、 弁に寒冷等の物を食ふてとを忌む。(本草補)

子の

穿けた舊布で包裹する。

ての薬を用ゐるに當つては密室を用ゐ、

絕對に風に當

本草綱目拾遺卷一 終

# 本草綱目拾遺火部目錄

陽火陰火 太陽火、星精飛火、鑽木火、擊石火、憂金火、人身君火、龍火、 相火、三昧火。 雷火、 石油火、 水中火、

櫟柴火 黄金火 烟桿 陽燧錠 烟筒中水、 神燈火 茅柴火 煤火 烟筒頭中煤。 鼻烟 火罐氣 燒酒 藤火匏火

火、

火

荷梗火

魚膏· 火

烟草火

烟梗、

烟葉、

面烟、

水烟

鴉片烟

蜩油

稻麥穗火

松柴火

火 **丹藥火** 

蓬萊

衡烟、 藏香 潮葉、 濟寧烟

本草綱目拾遺土部目錄

竈泥 洗手

親音

粉

烏龍粉

自

俳

心

升

楊妃粉

鑄

銅

罐

自

蠟塵

檀 否 泥 +

席

1

塵

间燕胥

鞋

底

池

狗溺硝

鼠穴泥

椅足泥

雞 別却 膠

鳥金磚

蛆鑽泥



# 陽火陰火

物に依 火 0 77 は 後 3 は ることを知ら 火の魂で 陽 屬 陽中 火 にその形をそれに依つて現し、 夏金の火であり、 火 に陰、 火 0 は 17 の 二 氣 て現はさないので、盡く諸物を焚くことが不能である。 地の生物でもやはりその通りで、陽火は質なく、 陰を有するものであり、 は熱せ 陽あ は、 あつて、 な 1, 太陽 3 から な は 陽に 0 Vo 乃ち太極 火、 人の陽火の一は、丙丁の君火である。 ただ聖人だけ に属し、 瀕湖 星精 は の妙蘊であ 氣は熱である。 十二火に統べて陰陽 0 坎の卦が中の質なるは陰中に陽を有 飛火であ それで物を燃す。陰火は質があつて、 は それ る。 5 を知つて 陰火 般人は虚く火 地 の陽 わた なるものは を分つた。 火の三は、鑽木 物を以て質となして然る 故 太陽は背を炙れば暖く、 を純 12 火の魄で、 離の その 斋 陽とし 事は し陽 l, の火、 す 为; ふところの て陰火 火なる 必しも形 1 1 3 あつて、 8 0 虚 0 6 0 な 4 天 陰 を あ あ 3

陽火陰火

# 木草綱目拾遺金部日錄

開 元銭 萬歷龍鳳錢。

鐵線粉

を附す。

子母懸

銀銪

紫銅鉚

金花釧、錫釧を附す。 錢花

菜花銅

風磨銅を附す。

自 銅鍍

白銅

馬口 鐵

金頂

# 本草綱目拾遺 石部目錄

吸毒石 玉田沙 瑶池沙 天 生 一磺 木心石 倭硫黄

石腦油

神

火

天龍骨

樟巖を附す。

仙

入骨

禹穴石

瀚海石竅沙

巖

否

金精石

雄

膽

雉築黄が附す。

龍篙石

石髓

紅

毛石皮

石螺螄

猫

睛石

辟鶩石

桃花鹽

瘤卵石

松化石

奇功石

保 心石

起る 能 け は 關 ば消溶せざるなきとは異 を條件とせ 人身の慾火であつて、三昧の眞火と共にいづれも能く自ら焚くが物を焚くことは 3 土の餘氣で は必ず聲がある。 n C. 水 係 0 を断にか 妙で あ のである。至陰の氣であって、 ば焚くことが不能である。 0 30 母 あ で てれ る。 説明せず、 あ あつて、 ねもので、 る。 石油 みな陰火であつて火の魄 その もと陰 先天の は能 能く焚くと焚く能 用は陽に屬するがその體は陰に屬するので 且つその主治功用もまたみな判然しな く水中 の精であ ふのであ 火の爲め 水中の火はもと鹹の精だ。 に於て火を生ずる。 0 3 物を焚くことは不能である。命門の相火 T 12 結 瀕 湖 は である。 即ち陰の體を以 L は僅 82 たもので、 との 12 氣は熱せず、 その 別が 凡そ水中 陽の體を以て焚くの 名を列 あ て鎔 5 故に海 5 易 の一切 す L 形を 0 火 ただけで、 だ。 ある。 故 0 水は夜 やう 0 彻 に特に詳述し 12 491 これ 砂 iz 寄せ 12 は 石 石油 はぎ だ。 物 入ると明 里 は 72 77 ること は もと 行生等 たその 卽 1 金 遇 な 鐵 不 ち

れば血が利して病が去る。 太陽火 濕を除き、 冬期には舊帛を聽して陽氣を受けて體を覆へばみな能く疾を卻ける 寒澼 を止め、 經絡 を舒べ 3 ・痼冷が體となれるには、 る。 脾 を補

補足する。

盖 昧 3 n 以 30 える 陽 から n すのであ 0 ところの 星精火は の眞 B な 氣を散ずる。已に啻にその身に寄つて焚くのみではないのであつて、その氣のい てその 火であ L 摩盪し 龍 猛 地 派 B 烈なることが肯かれる。そのいふところの天の陰火の二は、龍火、 は 火である。 の陰火の二は、石油火、水中火であり、人身の陰火の二は、 星 0 だ。 光が 氣であつて、 鑽木の火は鑽と木といづれも焼熱して烟が 3 火を受け 0 て熱すると火が出るので、いづれ もと純陽 つて火の 精 雷火 な 故 あり聲があり、 3 21 龍火 魂で なけ は で B 水 Ď 晶 物を焚くことが不能で、 あ 天候が るが は物を焚くてとは不能で、 れば存在し得ない。 は で あ る。 日 火 中 土 氣 12 の反つて陰なるは、 0 極寒の場合でも人の氣 その地に墜ちた初には燔 火を 入ると家屋 は熱であって、 取 5 人身の それ に火災を起す。 も火氣が 能く を艾に承けると烟が 形を物に 金鐵を焚く。 陽を以 丙丁の火 ただ能く砂石を焚くだけであ ある。 あり、 は熱ならざる いた石のやうで手を近づけ 寄 て體となし陰を以 鑽木、 擊石、 は能く犀角を解し、 人身 せ ることを條 盖 0 擊石、 し雷 憂金 は 君 命門 儿 な 火 から は、 は、 9 5 物 憂金 0 7 件 相火、 雷火 を て用 火か विव 必ず 5 墼 殃あ は Hi n とな 積陰 7 つに とな 30 物 て燃 兩 2 す ---あ づ を 3 5 な 物

を補 陰血 を盆 通體 を調和し、 周 身を通暢せ しめ る 系、 村市 0 火 は 胆

補 眞元を壯 77 す 3

であ は未だ拘墟の見を觅れ 火ならば聲が無い 火 3 たが、 宜からず。 取 擊石火 **亳金火** は 人身君火 るのであ 陽だ。 る。 質は もの 凡 だ。 能く鬼鱗を散ずる。野県は憂金で取つた火で照せば直 そ石 太陽を陽燧に取つたものを以て陽火となす、宜く病を灸すべし』とい あら 30 必ず撃を受け 石は陰質であるけれども異火ではないので、蘊結 即ち人の元氣であ 2 Ø 中には 張石頑は、 0 0 る病に針灸するに宜し。 故 石 なか は みな火があ に瀬湖は列し て出 獨 石を以て取つた火を陰火となして『これを以て艾を灼く 0 5 72 るので 天陽 る。 つて、 の氣を受け 能く卒死、歴死 て地の陽火とし あ つて、 火石が他石 その陰氣を陽中に含み、 火が多け ることが を救 た。石頭がこれを陰火とし 12 厚いか、 \$2 比較 ば且 ふもので、 L しても形を成さ らであ て尤も火が多くし ちに跡 太極 口 0 3 序 で氣を全身に を減 分; 石 0 あ 妙 は あるを 3 陰 な 30 たの 13 だ 7 収 陰 から

0

0

吹

きか

ければ生きる。

鬼気を散ずるには呵気で吹けば滅

す

3

○塩を發する。

凡

2

胃を養ふ。 **醬を作つて日に曬せば日氣を多く受ける。人がこれを食へば多く脾、** 門を補す。

服すれば長生する。 養生家には日光を服する法がある。

星精飛火 伏尸を辟ける。 陳子靜養生誌に云く、外殊は即ち流星の精が土中に入るので、そ

お の地にある伏尸はみな遠く去る。 る。自来を星月下に露すこと一百日にして星精を承受するのであつて、 志愿を増し、聰明ならしめる。 小兄がこれを食へば多く聰明ならし ――談道録に星精米な製する法が

鑽木火 瘟疫を除き、四時不正の氣を卻ける。 周禮に、 司魔は火政を掌り、 四時

め、神智を増し、且つ邪を辟け、瘧を除く。

火を變じて以て時疾を救ふとあるは即ちこれである。

を以て燃してはならね。必ず鑽木を川らべきもので、時を按じて火を取つて燃すの 精魅を殺す。凡そ一切の山起、木怪、年老の精魅には千年の古柏を用ゐる。 凡火

である。

杏の火は蕃茂の氣を消し、心血を養ひ、神明に通ずる。柞、楢の火は耗散を敷め、 沈雲將食纂 榆 柳の火は養生の氣を助け、肝膽を利し、筋脈を調へる。棗、

元清を乗り、肺を利して本源を強くし、 陽を制して髓を結する。 槐、 檀の火は腎臓

て病を療じ、起死回生する。 相火 三昧火 凡人はみな運用し得ないが、 相火は能く舎利を結し、 ただ有道の 堅固子を成す。三味火は能く 士だけは能 < これを運し

精魅を殺す。

# 黄金火

針すると出血して止まぬものだ。 金器を紅く焼いて肉上に炒すれば、 金器を焼いて烙する。(選元方) 能く血を止める。 凡そ人の神の所在に誤って

## 煤火

する。 長ずる を十分に受けてゐるので、 て傍に置けば毒が水に從つて解するものだ。南方では炊食に多く薪火を用ゐる。 本經逢原に云く、 その ものだ。 一毒を受けたときは軽汁を以て解す。 それで膂力が强壮 北方では炊食に多く煤火を用ゐる。 且 つ命門の眞火を助 なのであ る。 南 ける。煤 L かし煤火の處には大紅 方人がこれを食 火の その地が坎に属し、その気 ものを食 へば多く癰 へば氣を陰に に水を入れ 詩 を發

が行う CI, n 陰寒で痘が起らず漿をもたぬものには、 である。 を思ふも 手中の熱氣をして丹田に透入せしめれば自ら癒える。これは君火の力を借 つて毒 化す のがあ る。 30 腹痛、 壯年の人が手を搓擦し極熱せしめて、 腹瀉 を止 8 30 壯: 老年の人には多く氣弱 の人が氣呵すれば起發して 交互に頻にその臍を掩 77 寒を受けてる 紅 活 6 漿

であ る。(海上格物論) 火で燒かれ 龍火 30 龍が石 石 に龍火の氣を受けてゐるので、堅含ものとして破れざるはないからであ 3 0 だ。 中から起っと、 その 石を刮 石の内部に必す焦裂した處が って末にし、湯に煎ずれば痞膈を治する あ る。 それ 77 は龍の 沛申 0) 如 < 0

邪祟を治す。辟瘟丹に合せるにこれを加用するが最も妙であ 霄火 その震裂した木に硫黄の氣があ るは雷火の氣を得るのである。 能く驚癇

るっ

石 油 火 毒 あり。 物を熯くは宜くない。紙撚に油を蘸けて點じた火で瘡を照せば、

毒を引い 水中火 て外 體に著けば能く肉を漬けて腐爛する。風氣を摩するによし。 に出 すによし。

13 づれも中が空で長養が最も速く、 その性 は行ることが甚だ捷だ 現に徽地方で言

柳 花炮を作 0 梢 77 勝 るものは、 るからである。 その藥線に必ず壺鷹炭を用ゐる。それはその疾速なること杉、 同一藤にして草本と本本とではその性にかやらな不同が

ある。

藤火 臌脹、水腫、四肢の諸病等の薬を煎ずるに宜し。

匏火 救急の諸藥を煎ずるに宜し。 その頃刻にして能 く經絡に達するを収る。

# 荷梗火

肉を煮ると精なるものが 荷梗は、 秋に入ると一般に多く採取し、積んで置いて乾し、薪にして鑊に入れる。 反て浮き、 肥兔 たものが反て沈むものだ。 薬用に入れては

切の轉脖、交腸の薬を煎ずるに宜し

能く陰陽の倒なる氣を正す。

その

火氣

が能

<

肝、

Mi

の二竅に通

ずる

稻麥穗火

嚴、 方人 記 その質の 制 減じて薄く、甚しきは薪炭のやうに無臭氣のものもある。 に昂騰するので、 は薪火のものを食 す 山 30 1 湖州に産するが、北地の煤に比較して堅く細く、薪の代用として煤気がやはり のやうに から出 用 用を多く説明し 7 で真然が剛力 る。 3 77 市井には多く煤を川ゐるものがある。 は香 綱目 へば氣を陽に長ずるもので氣が多くは輕浮であって實 の石部に收錄してあ 煤を住しとす 勁でな てあ るが、 い。 然し近頃では、 る。 火部 にはまた煤火を收録してない。 る鳥金石は即ち 南方でも煤を産し、 その煤は浙省に在て それ 煤のことだ。 は香煤と名け 薪の その 故 L 12 價格が日 な 主治 此 て、太 は衢、 6 に補 12 11

け 30 切の食物を烹れば、 婦人の子宮を煖める。雑煤、 能く脾、胃を和し、氣力を滋くし、腎氣を通じ、陽道を助 臭煤は有毒である。

# 際 火 匏 火

火にしてもその本性のやうである。勢の園はみな瓠の類であつて草本である。 旅 は 乃ち木本であって、 各種のうち山藤が性最も蔓延し、喜く物を東ねる。 蔓は 故に

炊む 煮した飲は、 目を明にし、 毒を解する主效がある「食薬

### 燒 酒 火

に大 石硫 乃ち 能 0 を以て用となすものは多くは毒を含むもので、現に世間で、率ねこの酒を以て で人の顏を照して見るとみな青灰色になり、魑魅を照せば形 汗を發する。 うち 酒 と性が同じく、 骨髓に透達し、 碗で用 陽中の陽であ は本 にその 來米麵 ねて物を熯き、 毒を受けて自覺せずに の精 る 1 堅きを軟にし、 華であって陽に屬し、 づれも陽を以て體とし、 これを燃すと色の緑 炭火に代へてゐるが、久しく食すれば癰毒を發し、 濕を燥する。 る。しかしただ<br />
蔵寒者にはこれが宜し。 なる 焼酒なるものはまた酒の精華であって、 陰を川に巌 は、 衣を悪じて著ければ能 易 构 つて陰生ずるの す 全遁 3 7) 0 れ得なく 1ご 故 象である く骨髓中の な にその光 12 開からく 叙は 冬期

陰

## 魚 膏 火

峻烈である。 稻穗火で烹煮した飲食物は、人の神魂を安じ、 虚錯日記に、 鳥鎗は糯穀炭を用ゐる。 その鎔鐵力の速にして、風鉛子を見て凝らの點を 五
臓
、 六腑を利す。糯稻穂が就中

取る。その能く久しく住る力がかやうなものだとある。

麥穗火で煮た飲食物は、 消渴咽乾に主效があり、 小便を利

## 松 柴 火

卵火で煎じた茶は美味である。能く茶力を聚めるので真味を解散せしめぬのである。 これで煮た飯は、 人を益し、筋骨を壯にする。茶を煎ずるには佳くない。(食業)松

## 櫟 柴 火

櫟柴で猪肉を煮て食へば風を發せぬ。雞、鵝、 鴨、 魚腥等の物を煮れば、爛れ易

くして且つ良し。

## 茅 柴 火

# 丹藥火

即チ K IV で火 12 L 錢 貯 錦 7 攪き与 を點 を各 囊心 7 け、 氣 授に救苦 } ぜ、 研 0 火 洩 つて 0 光 n 滅き 石 極 丹 V2 える \$ 上 の製法が 細 5 77 12 を候 置 12 し、 L て難っ 先づ つて て置 あ る。 硫 灰 < L 黄を化 與麝香 共 米ほ 17 病 を 肉 どとこ 金銭、 行 開 E 一にるんざい し、 す 3 時砂や 和 に 次で麝、 ほどの す は る。 その を水飛して二銭、 立ろ - ^ 砂 樣 藥 0 龙 0 痊養 思 味 小 を入 處 地 す に 12 3 151 -[7] \$2 好当 片 T 13 Ti 1 火 きに 硫 燈 を 淵 火 黄 瓶

II°

は

米

粒

大を用

る

輕きに

は

粞

粒

大

を用

か

銅銭を當てて置

13

てその

錢眼

内

--

不

火

-

料

米碎、

劈砂

碎牛

1

燃す 銅 7 0 3 3 場 器 法 た 77 は 甚 2 合 のであつて、 入 だ 12 n n 麝 疼まず、 は は、 て文武 觀 H. 數炷 分 五 佛 火で烘焙 硃 後に を排言 ただ 所 砂 授 を 0 0 て置 性。 水 頭. づ だけ 12 飛 神 L 4) 方 10 潰 収 7 -7 77 り上 限 濃 あ \_\_\_ ...... 錢半、 5 せず、 時に 3 げて冷定し、 灸する 义、 また灸する必要がない。 茶 硫 海 黄 ----1: 服 Ti. ほどの 錢 仙 且 敲 力 0 灸 樟 5 12 7 救 間 す 腦 米粒 3 111 21 \_\_ ^ 金 丹 痼 時 大ほどに碎 11: 3 疾 72 岩 を から は 03 供言 失つ 花だ熱からず、 L 1 忠處 から 25 たやうに あ 細 が周 0 5 末 7 7 25 Ш し、 人 な 2 70 な

秦の始 夜間の燈火とする。しかし烟が重く、氣が腥く、 中 12 海 あ Ŀ 皇墓中で観亮を以て燈としたといふは卽ちこの物である。 3 0 脂を割き取 人は多く魚膏を取つて油とし、 5 或はその肉を取り、 菜、 萱油の代用にする。 づれも煉つて膏 多くは目を昏くし、 17 後世の人が多くこ その し、 油は海鰍 神を損ずる。 それ を 燃して 0 腹

れを人魚と解したのは誤であ を辟ける。 竹木を熏ずれば竈を除く。 る。

## 蝟 油 火

n 3 明るい。 あり、山 もので、能 を用 その氣で毒を照せば能 は蝟の脂肉を刺し取つて熬つた油である。山左では蝟の大なるものは猫ほど 間の住民はそれを捕獲してその脂肉を熬る。 この油 7 て夜間の燈火とすると、 く人の筋骨を縮する。その性の峻利なることが察せられる。 は神燈に入れて照し用ゐるによし。按ずるに、 く毒を箍して小ならしめ 光明皎澈で白晝に同じく、 る。 その油は斗ほど取れ 蠟に 蝟脂 温は鐵・ 比較してよほど 骨を烊け るものだ。 神燈に入

發せ 爆して病が立ろに癒える。 AJ 灸後に は猪肉を忌み、 毎回三肚し、重きも三回に過ぎずして根を除き、また再 瘡が平になるを待つてからまた食よ。 これは茅氏の

家に五代傳はつた試效神殿の方である。

風痺、 跌き 瘰癧を治す。一 いづれも患處を按じて灸する。水脹、 膈氣、

## 陽燧錠

按じて灸する。

を焙じて碎り、硃砂を水飛し、川島、草島と各五分、殭蠶一條を各一研細し、 冷るを待つて取收めて用ねる る方法だからである。故にこの物を以て代用する。その法は、乾蟾酥を剉つた薄片 な方法だからではなく、用法を知らないのと、その上にまた患者が ることが必要で、 兩 趙氏集要 五銭を杓中に入れて微火で鎔化した中へその薬末を入れて攪与ぜる。急に攪ぜ 古代にあつた烙法は今は用ゐることが罕である。それ 遅ければ凝 るものだ。 使用する時には、耐瓜子大の一塊を取り、 それを盆内に傾け入れて速に片に撃成 一見し はただ手あら 上を尖ら て驚駭 硫黄 す

載したと同 されば本草 30 敏 な按ずる 能 く各 じ意味だ。 中にはまた造醸の一類を記載せねば 種 に、 0 風痺、 この 丹 跌き 因て神燈火と共にいづれも記錄して李氏の記述しなかつたと 藥 の諸 癰疽 火は 人工で製造するもので、もと天生の薬料ではない。 の初起を治するに有效である。 なら Nã O 即ち瀬湖が火部 に神鍼

を

收

人心腹の痞塊攻疼を治す。 切 0 風寒、 濕氣 の流注して痛むもの、 病期の長短に拘はらずいづれも用ゐられる。 手足の路拳、 小見の偏落、 口眼喎斜、婦

てろを補

ふて置く。

過ぎずして根を除く。若し點穴さへ差はなければ、灸が透ると藥が盡き、皮肉 するには、一三分長さに剪り、 硝各等分を用 て藥末を裹み、 茅昆來家傳醫要に蓬萊火の法がある。西黃、雄黃、 蓬 わ 萊火 撚つて官香ほどの條に作 西黄を去つて硼砂、 その一段を粽黏で肉上に黏して火を點ずる。 草鳥を加 り、粗 ぼ緊實するやらに注 へてもいづれもよし。 乳香、沒藥、丁香、麝香、火 意す 紫棉 3 紙を用 三旧 病 が發 を治 12 7

だ

聚

6

V2

うち

12

これ

を用

3

ると、毒が

必ず内鬱して反つて外に出

し難く

なる

もの

だっ

膿

毒

を

拔

出

す

るも

0

だ

3)

L

泖

鮮

な草

がない

とき

は如意黄金散

を代川

7

る。

集

変に

は

前前

燈

照

法

は

甚だ早く用

ねては

なら

A2

がかが

四五

間で

少

だ形

力;

成

らず、

115

から

生

研 を覺 72 0 去 頭 水 0 15 所 1 で泡 新鮮 5 を を上 に坐 長 敷 細 3 加 之、 甚 カン L 熱し扯 て少 なら 5 に向 12 直 L 約 < せ、 ば 7 心 13 七 量を加 なら Thin 0 几 1+ 4 燻じて 過しては を採 開か がさ る の條 薬條を持つて瘡から半寸離 Hi. 4J 残ない L 條 にか に燃り、 1 糸「. 薬気がそれで入り、 갖 へ、稠糊にし、厚さ宇寸に敷 つて搗燗らし、陳年の小粉等分を入れ、初起の 川 腫 で加 なる。 なら それで能く毒 5 の消 82 ^ 麻油 毎日 好 或 n するまでを度とする。 ば は ただ一 肉を傷 晋 3 根を確定さ 勢が 澗 で蓋 透し、 毒が 20 次 23 燻じ、 る恐が 给 して外から内に周圍主徐徐に照し入れ دې に減 火に隨 火で燃し す は 60 3 0 て頭だけ ナ 馆 さ 6 風 -煙じて 3 2 つて解散 を逃 あ からだ て客 然る 3 1 後に を習 は 17 it 三條 2) 後 75 瘡 ごう 川 を 25 1= П 门方 心。 3 もの 12 少少 0 2 加 ]]] 计 1: 2 H とす 必ず哲量 には 後藥 服装 忠者主 \_ ~ 1.1 に 2 作 腑に内侵 730 微 は III. 11 つう 小j: 微 大葱菜 TY 1 とし ME I'I H 稀菱草 の三分 É 風 龙 . . 6 隠と を液 滅 作 て熱 L 0 能 火 圳 う <

用 酒杯に半ほどを飲み、 から し下を平にして、先づ棗肉で患部を擦ってその上に藥を黏し、 起 ねて蓋住する。 30 五組 なり七北 その毒は直ちに消する。— 小泡の起つを候ち縫物針で穿破して黄水を些し出し、 なり九壯なりその症 に隨 ―この方は冰片、麝香の二味を寫し遺してあつて、 つて施 す。 灸し墨つ 香火で點ずると火焰 たならば米醋 膏薬を を

原稿に眉注してある。

能く未 起 けて記し、その墨の上を照して灸する。腿膝の疼痛には鬼眼穴に灸する。諸瘡は初 3 に三五壯を灸すれば瘥える。 濕痰流注、附骨陰疽、寒濕瘡毒の久しきを經て消せず、內潰して痛まぬを治し、 もし だ成ら 風 **痺の場合には竹箸を用ゐて點ずる。** ぬをば消せしめ、 已に成れるをば潰せしめ、 酸痛 する處の 已に潰せるをば斂 あ 3 には 筆 77 8 墨 を熊

## 神燈火

て汗を去つて各二銭、 外 科 12 あ る神燈照法 麝香四分を用 、硃砂、 雄黄を倶に碎つて水飛し、 るて極細末とし、<br />
三分づつを<br />
紅棉紙で緊く捲 血はつかっ 没薬を箸で烘い **火薩氣 烟草火** 

和 火 を待つのであつて、 -力が盡きると自ら落ちて、 風寒は盡く出 るよ 患者 0 で、 は ただ一 服藥 肉 F: 股の煖 0 12 必要が 紅 抗 紙が から 旭 な 5, 毛孔から透入するを覺える 確中 に氣水があつて出 T 少は 3 頃 3 7 1

風寒頭痛、及び眩暈、風痺、腹痛等の症を治す。

## 烟草火

簾れ 除 等品 葉 中 を摘 不を髪の を用 せし 沈 T ~ ねな て置 雲將食物會纂 み去つて花を開かせぬやうにし、 8 あ 72 る。 やら る。 5 て夾縛して曝乾 5 が、 て花を開かせ、 12 春 かくすると葉が厚くなつて味が美しいのであ 眞 細 期 建 くしり 77 栽 5 假建 植 烟 i, は - -その子を取收 0 閩 品 薬上 六 夏期 0 產 別を 炳 を住 12 护 0 つけ 花 粗 17 また葉間の旁枝をも取去り、 を - A 筋を去り、 しとし、 いめて種 てあ 開 封として天下 くも 6 燕の 然る外、 0 高級 素素 だ 火 训 產 はそれ に質 を川 その 頭質, その 30 ねて噴 易す 地 他の では に次ぎ、 二黄 秋 3 もの 6 H その その 7 に葉 0 一二本だ 石 加 は 别 を取り、竹 力を葉 全部 in 名 L から 稱 0 あ 頂 it 產 2 は 8 12 0 は 定 近 集 穗 収 1

30 消 聚 これを川らべ 5 もし毒 已に せだ 成 膿 が已に潰して き時 9 腐 72 とならぬ 期 E 0 は八九日後といふところである。 は 膿が己に泄 自ら 時 にこれ 高 < な を川 5 れたものならば用 かて 起 照すのであ 發 せ ¥2 B 0 瘡勢が つて、 ねてはならね。 は 一一一般し、 まだ成ら 已に定り 腐される せ 毎日猪蹄湯で VQ VQ もの 清氣 3 0 が已に は潰 は Ĥ す 5

淋 洗し、 -[]] の腫 或は葱頭 毒、 癰疽發背を治し、 の煎湯 で洗ふも住し、 能く毒を解し、 發物を忌む」 血を活し、 とあ る。 腫を消し、瘀を散する。

## 火確氣

人の で 小 7 いない あ 7 火確は江右、及び閩中にいづれもあり、陶器を燒く家で燒いて賣つてゐる。 る。 火氣 人指 紙 を焼 を受け ほどの 或 は 5 頭 痛 7 L もので、腹が太く ならば太陽の腦戶、 焰 8 から 3 旭 B つたときその確に 0 だ。 凡 2 兩頭 或は 切 から 微 0 頂上に合せる。腹痛 投入し、直ちにその確を患部 風寒を患る場合に し狭くして口を促 は くし 77 み は なこ 7 臍 あ 30 1: 0 77 12 確 合せ 合せ それ を 小 用 る。 るの か

確

に火氣を得

てねるので、肉に

合せると字として脱ちなくなる。

それ

から

自ら落

ちる

○張良字云く、 水烟 は蘭州に産す る。 五泉の地で栽培し たものが住し。

は菜 久しく服すれ 禎 0 時にこれを禁止したが止まなかつた。その草の實物は春不老に似たもので、 より大きい。 ば肺が焦して諸藥も多く效がなくなる。 暴乾し火酒で炒つて金絲烟と呼ぶ。袪湿、 その症状は、 發散の 功 忽ち黄 能 から 水を吐し あ るが、 薬

洪、 注ぎ、吸ふと烟が水を通つて出て來るやうになつてゐる。火毒はそれで絶えるといっ 物理小説には淡巴姑、或は擔不歸と呼ぶとある がやはり多い。 ふことだが、しかし烟 れもこれを忌む。 人を損ずること尤も甚 〇粤志-に烟酒といふ。 泳豐に産するもの - 粤中に仁草がある。一に八角草といひ、一に金絲烟といふ。 治病の效験 その性は幸くして散じ、その気を食すれば人をして醉はしめるので、 その種は大西洋から得たもので、一名淡巴茲、相思草といふ。 近頃蘭州に一種の烟を産し、 も住し L 味はやは 50 凡そ咳嗽、 製成 り減ずる。 烟に 喉癰、 は生、 圖 に産する 熟の二 名稱を水烟といふ。 一切の諸毒、 ものが住く、 秱 あ つて、 肺病を患ふものは 熟は性 近 てれは水を筒に 頃では江 烈しくし 叮 の射 5 7

烟 革 火 八七 その

和

頃では

此

方

0

製

烟

法

は

切

2

7

絲

12

せず、

暖ら

L

た

生

生

0

烟草片

0

原

料

を採

h

で

\_\_^

地

21

普兒茶

磚なる

などと同

樣

17

L

7

置

用

る

3

時

17

揉

み碎

5

7

末

12

それ

を

烟袋

中

に入れて貯

へて用

ねて

2

る

ノノ如 n ン等サ 1. 指 ス

10 IV 木 る 17 隨

頂 £ 0 9 數葉 7 味 を蓋 3 遞 減 露と名 す る。 け、 世 味が 間 の言 最 S も美であ 傳 N 77 30 は、海 その 外 た二鬼 後 の薬 或 は生 とい えた位置 ふが あ 5 0 遞 彼 1 0 國 す

を それ 近 わ 0 返 るう 習 5 魂 から 7 あ 俗 嗅 ち る國 烟 非 とし 常常 いで見る 77 て、 芬馥たる香氣が聞 呼 王 17 ぶの 不 0 女が 人が 思 だといふことであ 議 と忽ち全身 病が なこととなって、 病 0 重體 72 8 に清 えたので、見ると臥 となったときやはり棄て去られ 17 將 涼を覺え、霍然と起 77 死亡せ る。 遂に その草を采 んとするや、昇かっ L た傍 ち上 ることにな 77 草が U つて宮中 で深 72 あ る。 2 ところが昏 Щ 720 中 ^ 奔 そこでそれ 17 そこで一名 せ 捨 還 1 倒 置 2 50 72 L

25

で火 馬 氏 0 を から 方 點け それ 氏 物 を造 7 理 吞 小 T つて淡 識 Š らに 烟草 肉 な 果 とい 0 は、明の 72 0 つた。 だ。 萬 歷 それ ところが醉 の末年 から 次 に言意泉へ携へ 第 に傳播 つて小 n して津津浦浦 る B て來 0 B た あ 8 まで長 9 0 たので、 から あつて、 r 崇

接ス。福建省福州、 **運灣ノ**對岸 ノ南境

لح

力があ B, 濟せ 醒 廣 す n 0 ること神の如くである。 15 電灯 地名いたん まし で、 に n ば人をして のでまた黒老 ば嗽が次第に止 性 あ 得 今が 最も烈しくし 6 は 3 色は嫩草 氣 衡 3 から 盛 烟 黄 近 蘭 は性 な 水を吐 虎と名 馨の 黄で 頃 3 學東 平、 0 j. 極 あって、 て食を消し、 んで痰も消 うで、 かし であ 和に 1+ 17 凡そ老人にして 10 あ 8 2 2 して血を活 1/1 30 潮 油 これを蓋露烟と名ける 3) 6 内 烟 する。江西 浙ぎ 炒 ix 地 氣を下す な 20 は の常山 つて 1 らり刻利 L 任 7 製 つて 0 Ŧî. 蟲を こと前 は 1 更 7-~に咳嗽 す 潮 -( あ 沙( は る射洪 殺 1 立() 3 3 所品 0 红 ilii 0 12 12 で性 し、 0 如く 產 烟 湾 -11-烟 は 烟は品種の多い L 虚勞を已し得 旅を叶 性咏 から 小小 浦 -は 性が清脳で気を導く 最 なり の関 に 护 も私 Ti に 3 服 < III 米 L 1). して利 小 烈であ 州が 米方 L に 0 かい 大 3 あ し時は は、 さり こと非常 しこ 2 5 過ぎ 水 111 3 烟 東 これ 恢 0 \* 色 易易 な は に しが黒 くとと なも きも 消 泗 3 企 まり 制 辽 全 3 す

T 載 寒を辟 から 張 洲 あ 張 0 て、 璐 けたとあ 玉 始 0 は 本 閩人が 草逢原 る。 今 0 吸 に云く、 は寰宇 つて瘴 を被 烟 77 通 毘 0 打 0 i 72 火は方書には 7 B ねるが 0 だが、 記録が その とてろが質 後 な 77 1, は は虚 北 ただ朝 Tj 造 -それ 0 彩 魚洋 を藉 から 1: 膱 に記し 府 6

0

は忌

J.

行 食す L ては宜 かっ n な ば能く瘴を解し、 13 くな ので 50 あ る。 その 近頃粤中の 製法は、砒夾香油 臌を消し、 潮 州 # 77 潮 を寛にし、 烟とい で炒つて作るもの ム一種を産す 積を化し、 78 寒癖 3 その 故に を去る。 無清 州 は 但し 更 な A) 12 多 Ut 12 企

蝨ら 氣 を管を用 姚 旅 露書 るて喉に入れると能く人をして醉はしめ、<br /> に云く、 呂宋 國 に淡巴菰 と名け る草がある。 また瘴氣を辟ける。 名を金絲醺 とい 揚汁は頭 CI, 烟

を毒

殺

し得

3

B

0

だ

5

原 L 今 烟 で酒で洗ひ、 5 であ だが 延 綏 るが、 相對 鎮 志 せず、 切つて絲にする。 ただ日 烟 革 高さ數尺に 本 は、 の倭絲を住 その なり、 苗 各省中で有名なのは崇徳烟、 から 挺 しとする。 三伏 生 1/1 葵葉 に黄 色の のやうで光澤が 花を開 40 黄縣烟、 八月に あ 5 曲沃烟、 採 形 5 は 紅 陰乾 美 0

か 良 起 0 0 百 葉 7 草 を用 高 鏡 E は ねるには三伏 六尺 菸を 17 名相 な る。 の月に採 思草。 花 は 葉 小 瓶 は つたも 菘菜 0 やらで淡紅 のが のやうに 佳 し。頂上に生えたもの 厚く、 色で あ 狹くして尖り、 る。 福 建 77 產 は娘く す 秋 3 3 期 0 77 から 蓝

せし 2 烟を欲 する毎に敷匙を進め 3 ただ三日の後にその蟲が盡く下り 烟 和宝

聞くと嘔氣を催して欲しなくなる。とある

氣が その す 0 これ ri 王東藩 方法 3 毒 を服 凡そ 者 は、 烟 は す PF: れば香、辣、 云く、 0) 2 種 -類 近頃一 一炒つて烟片を黒くしたもので、黒老虎と名け、 とを欲 25 は 111 廿で、 種の す 3 熟燗なるものがあつて、閩地方で能くそれを製造する。 为言 0 111-一體にして三味を備 166 4 别 から 得 せの) 82 0 \$ 0 1 たぎ 111 程は その へてゐるといふことだ。 場合は北東 味厚く、 Ш また紫建といふ。 種 - ^ は 箇 味薄くし を食 この ば解 烟

. . .

下的 直 若 25 烟 焦に達せしむべきものであって、 か L 77 多く吸 )張景岳 燒 75 奇 いて 严星 な 3 23 3 へば 吸へば能 物 云く、 6 なり 若 醉 ひ倒 烟草 25 L 煩 < これ n 悶するときは 人を醉はしめ は味辛く、 て久 \* 吸ふに して後 氣は温、 は に辿る。 る。 その氣が上行すれば能く心、 喉を開 ただり これ 性: を用 糖之用 11: は微熱であって、 1. て長 しきときは冷 7 < われ 3 吸 時 CI ば 12 解 は 嚥下してその L 水 7 \_\_\_ 升であ 肺を温 45 安全 を吸 全 飲 り陽であ 80 本人 得 8 烟を ば 2 下行 解 0 130 道 L 如 17 T 111

以 を熏約 82 では か n 77 5 は蛇虺の毒 て火を濟ふこととなり、 L 能 7 眼 VQ は < 冷 科 火氣 砂 積 0 內障 糖 の腎が 經 が 湯 を引 絡 あ を散す \* 丸 77 る恐が、 遊 用 b 1/4 て臓 行す 7 77 7 3 間章 腑を燻 點を まこれ 解 あるからだ。 るものであ 多くは烟毒を發する。 す。 収 灼 を用 つたもの する る。 ゐて效を奏することが 烟を吸つて後には慎 ものだ。 で 批火 散氣の 危險なしとは あ る。 叉、 藤を以て點じ吸つては 冰片と共に吸っ 久 しく烟毒を受け んで火酒 あ る。 7 5 それ を飲 は は 7 ならね。 n は 肺 んで なら その 里 5 胃 は VQ. 辛、 なら 火 0 近 清 2 を 温 tiji

る。 n 8 らざる狀 崩したした < 服 は あけ、 す 烟 哀 す 徐沁整 n n で水が ると腹 ば 態 むべきてとだとい 黑砂糖二兩をその上に加へ、飯甑中に入れて蒸し、 77 蟲 み 一の記述 陷 中 から 72 5 5 77 日 77 0 蟲が生ずる。 大 盛 6 L 抵 77 あ た烟 30 は な 滅に烟点 臨 0 つて 終 故 7 に終 0 その 臟 ある。 際 蟲 腑 を法 狀能 17 日 为 烟を吸 服 败 その る方が は L 礼 7 蜖 方は、 7 はせて貰って もそれ 77 疾疾が 類 あつて『杜湘民 L 生豆 で存 た 大 もの 腐 5 分だとい に作り、 始 四 で、 心めて瞑 兩 一豆腐 を用 兩 の説に、 ふことが 翅 と砂 かい 目す 薬で を鼓 糖とを 數箇 3 は 動 凡そ人が B 救 な す 30 0 ふべ 5 0 融 C. 孔 あ か 北 を 久 2 烟

か が、 猛 0 を散ずるものだけに、やはり必ず耗氣するが、然し烟気は散じ易くして人の氣が隨 むるところから、 因てその て復し、 なるため、普通人は能くそれに勝へないので、故に咽を下れば醉ふので 場合は 般に多く喜んで服し、一向にその害を見ない所以はそこに在るので 善く行らし、 若 數回それを習服するに及んで、その功用のかやうに、捷なることを知悉した。 し陽盛、氣 陽性が中に留つて旋てまた氣を生ずる 性を此に記述して置くのである 5 づれも用うべからざるものである。 善く散ずるものである。 性必ず有毒ならんことに疑念を抱くもあるが、蓋しその 一越にして多く燥し、火多きもの、及び氣虚 ただ陰滯の者が用 かやらな次第で、 或はその能く頃刻に これ は耗 中に補 氣 おれば この物は性 短に あ 神 るものであ して人を醉 して汗多きも 0 あ は 如くで る。 ある 純陽に屬 陽気が强 ある は 熱

败 17 3 は のだ ○敏按ずるに、 たものだといつてある。故に脾、 ない 烟は元來火、 のは、脾、胃に火、 釋氏の書に、人なるものは山、 上の精であって、一般に烟の愛好者にして病の重いとき烟を 土の氣を受けぬのであつて、 胃はやはり火、土の氣を受けて生命を養つてる Щ 火、 上の氣 それ故 に烟 の和 合に因 もやはり受け つて生

氣 征討 が、 廣 疼痛 を被 朝夕間 n 安然とし n は で す n す 11 か あ 圳 ら一般 總じ 風き る優 力 す 肝、 もの を る。 L た際、 斷 か 11: **别**: 臓に て恙なが 脾、 なく用 等 て閩中産の 5 で これ め、氣停、血は 0 な 12 な 出 邪 5 あ 腎を るに て、 傳 軍 3 を川 から は か 隊 宿食を消 腠理を閉ぢて 8 この が深 及ば るやうに つた。 その 溫 ねて裏を治すれば、 3 わる 色の微黄 8 後吳、 物 く瘴 瘀 30 な これ は それ े を行 予は初 地 ili な を 服して後に能 幅が、続い 楚の から 筋骨 これ つたもので、今では西南 は 77 にして質の *b*, 用 大部分の 入つ 2 下陷、 あ を服 めこの物を手 地方でいづれもこれ 0 1 つた たの 疼痛 霍亂を止 花 す 善く胃氣を壯 を治 物では 者がみ で霊 る習慣 後墜 細 するを逐ひ く全身を温 な すれ < 3 を め なく、 や學げ、 病 金絲烟 な烟を服 ば、 0 積聚、 に侵 起原 善く にし、 暖 近 三焦 され を聞 を種植するやうになったのだ 誠 地 と名け 21 頃 計 方一帯に、 L 77 \_\_\_ して微汗 我 てわ たが、 飲食 蟲を除き、 顷 切 1, 12 から 7 2 刻 通 0 11)] 見 ものの 達 72 陰邪 を進め、 にして 朝 3 72 72 せし 0 老幼 12 23 だ てから 萬 6 奏效す 杉 力强 寒毒 め、 歷 部 寒滯、 を問 向為 あ 刻に 結 0 元 0 隊 17 < を解 時 はず、 雲南 720 彩 だ 效 3 1116 Sil 17 H 陰濁 神 を現 風な \* 圆 2 から 勝 劑 を 瘴う 少

2

7

に入れたとき、

is

は

6

11:

だ疑

つた

世 12 その時、 記錄 人の多くは暗 下を辞 L 7 それまでの痰咳が悉く烟の害であつたことを悟つた。 醫に 從事 暗裡 す にその禍を受けながら、気が付かないで る者 に警告す 3 景岳 がいふところは特に ねるのであ 肺を 偏 耗 0 L る。 見で 血を損 あ 因て此 ず る。 3

ただ瘴

H

るだけ

77

は

佳

し。

出 有 家 た同 1 らくすると蘇って、 入らせる。 0 囘、 欠伸して起上り、 l 樣 烟管の烟房は大いさ升ほどあつて、 0 人はその 樣 た。 秋 になった。 燈叢話 12 薪然とし **動を定量として烟を吸は** して烟を用 やが 話を聞いて 家 て瞑目して物を言はなくなり、 人が 予 7 雲霧 ねた。 目 俄 Ď 「を張 に唇 懼ろしくなって斷って了った。 妹が疾のとき招 大いに驚くと、 0 5 その を動 如 [/4] 3 從者に詢ねて見ると『先生 邊を 7) か n し口口 0 3 顧 だ を象 それ その響師 7x 9 いた一醫師 吸は 720 7 に烟草を勧ばかり容れ、 アアア 8 なけれ それ 3 と見 の從 寝臺に仰 は、 せ かう 者が ば 數 1 3 食後に 間 病氣 せ 刻 かやうに恐るべき量を嗜み吸 いし 12 心配 臥 12 L して氣息が は平常家に になる た T 烟を貪り吸つたが 始 4 な のだ とい 30 V 8 盡く吸つて腹に 7 B とい 絕 30 息心 かて 烟を噴騰 とい えたやらな 晚 30 も朝夕の っつた。 12 やが しば 8 2 2

ずる。 滯在 か P 故 を吸ふと悠揚として外に出るは陰に鬼に吸はれ 能くあらゆる經絡に走つて堅邃を通ずるものだといふこが考へられる。凡て烟の氣 Ш 7 II 3 入れ っても雪に湯を沃ぐやらに消化し、十分飽食しても少頃にして空腹になった。 欠中でそれに遇ふことがある。 は 77 あ 癒 烟 文 烟 3 したが、 6 を得 ねのであ 妖態、 が 精氣 を吸 なか 目 なく、 突然烟 1 穴中に閉死してゐる人が久しく出ることを得ないでやはり死せずにゐるものがあつて、 ふ人 吸は 2 を半ば鬼に吸はれ 鬼魅が能 たが、 毎朝起きると咳が出て、濃痰をその邊一面に吐き、一年餘 る。火、 終 を は多くは んてとを思ひ、 H 吸 痰火の老疾で薬石では治療し得な 痰 ふことを止め、一个月ほどその 睡 土の気はただ陽を養ふばかりでなく、 く烟を吃ふ所以であつて、乾鬼子が閉 顔色が正 もなく、 それな乾麂子と呼ぶ。常中丞安の宦游筆記に記載がある。 るためだ。 黄であ それでその體を融和するといふ事 精神 が傾る つて、肺 友人張壽莊は、己酉の年に予と共に に健 を盡 になり、且 るので、人には見えないだけ ませ繼續 く耗せずして皮、 5 ものと考 つ飲食が倍増し、 また金 L 1 1 へて ねると、 柄に 57 13 12 毛が わた。 年 至っては て能 に及 在. 朝 焦す 烟 < つてこ であ 整確がが 飯を啖 12 んでな 臨安に 0 易 な 力 を 130 は 12 4:

予は

ば

ならね。按ずるに、至實丹とは塘棲痧薬のことであ 3

入れ、 3 不省となり、昏迷し 【脚氣】同壽錄 隔目 脚を丸銀に 12 巴 燻じ、 してその烟中に放 て死せるが 上回 脚氣で忍び難く痛み、 77 L て根 如くなるには、 入し、 を除く 汗を出 口眼喎斜し、 黄建烟二觔を炒熱して坐桶中 す 少し冷めたときは 下脚が揺するやうで人事 また炒熱す に 盛

金瘡の 山油 良朋彙集 烟末を敷く。

### 烟 梗

溼供に であ 12 溪塘 陳良翰 で醉ゑるが如くになつて水面に浮び、小魚はみな死ね。 1. 1 30 よし 0 大魚は 立く、 その莖は **劉碎して青胡桃皮と共に搗き燗し、水中に一食頃の** 捕 烟葉は、 更に ひ難 烈し 5 生もの もの V C. もので、 ものは最あり。 あ るが、 登萊地方では この 法を川 人が食へば中毒し、 ねて これ を用 事 題はいい する 70 て魚を 問置く。大魚はそ 烟莖を用 病を發し 清 す わ 3 して難治 乾、 凡そ

梗

ふものもある。

快 0 氣 然たらし 辛 は 口 温 める。 17 な 600 入れ 火氣が燻灼すれば、 ば經絡に循はずして頃刻にして全身に週り、 本草從新 に云く、風寒、涇痺、 TĮT を耗し、天年を損する。 滯氣、 停痰、 人をして全身を似に 111 嵐 瘴霧を治す。

程だ へば血 藥性考 を止 -菸草は、 8 る 烟油 味辛く、 77 は毒が 惟 あ 温 つて、 77 して鬱を開き、 蟲を殺すに最 焼いて吸 取も捷であ 1. ば倦を解し、 2 諸蟲咬傷 に 傷を

0 烟 は 有 毒 であ る。 その 中毒 には、 胡黄連と茶とを合せて煎じて服す n

を塗れば病

がな

<

なる

東 藩 の醫奧に云く、烟毒には、 黑砂糖を井水で和して服す

津 を益 ○延級鎮志 饑 を止 に云く、 8 3 性 多食すれば氣を傷める。 は熱、味は辛くし て毒 あり 寒溼の 胸膈痞滿に主效が あ

○格致鏡原に云く、容貌を損ずる。

4 O E 結局失明する 桂 舟云く、 烟渣が一 てれ には必ず亂髮、 目に入つたとき、 或は鬘纓を用 もし他の物で洗へば、洗へば わ 緩や かに揉 8 ば 洗 にふほど疼 癒え 3

烟桿

せしめるのである。

毒 蛇の咬傷】 〇慈航活人書 先づ風を避けて悪血を擠去してから、 卽 t, 烟油 生の 烟灰 烟 果

を搗き爛して敷く、 鮮葉 0 ないときは乾 5 たもの を研 末して敷く

5 づれもよし。

不藥良 方 毒蛇、 及び 赤蟲傷を治 す 魚腥 草、 銀面立、 烟葉草、 決明等分を

杵き爛して敷く。

. .

辟臭蟲】 活人書 烟葉を寝臺に鋪いて標の代川とし、 或は焼いて熏すれば臭

蟲 は盡く絶える。

### 烟 桿

年久しくして色黒くなったもので、 男子 の用 2 72 毛竹 0 3 0 为; I'

秋燈叢話 新昌の 張とい ふ男は茹竹の 烟管を四十餘年持つてゐた。 色が漆やう

7 7: 見せぬことに 鑑のやうに光らせ、 して 7 二、拱壁のやうに大切 たが、母 が病氣で薬代に困 77 L たとひ ったとき、 親戚 それを銭二緒で質に置 0 ものでも容易に假

C. 虫主は 烟に 点か 0 造つて 屬 4 見 齊 ると、 12 悉く斃 梗 0 n 味は 3 淡く その i 毒 の猛 て葉 烈な 0 味 0 ること此 厚きに は 0 迫にるか 如 7 及ば 8 0 だ。 な 分 2 n

## 烟

7 飃乾 腦漏を治す 玫瑰餅を 楊春 用 涯驗 2 方 7 再 び研 一族葉半觔 つて吹 を隠れ 入 3 て極細 末に研り、 花 認四 で調

頂 であ 花 L 烟と 17 T 0 蘭花烟を 入 つて、 癒える。 6 名け 氣 腦を傷 30 蘭花 0 吃して 香烈な 2 とは江 8 n て脳 を吸 腦漏 B のであ 西の商 漏 ふと蘭 となりた と成 り場 3 人が 花 3 0 香 その には、白鸄の脊骨を烟に焼いて燻す 持 から つて あ 子 を取 來 3 0 る だが、 つて烟 \_\_\_ 種 0 L 關 12 入 子 かしその \$1 0) て研 ことだ。 氣 り拌き は 覧さん ぜ 卽 れば 72 ち 澤 3 闡 數 0 往 \* 日 0 往 子 77

節 0 捣汁 風、 葉 偏 天 12 士 松香を浸 頭 漏 種 福堂方 肩 等の して魔乾 症 を治す。 風 して薬に入れ 寒溼氣 明かうちう で骨節 に見 3 から 疼痛し、 ることが やは 6 痿ゆし えの あ る。 氣 不仁の 新 味を利用 鮮 な 4 3 0 して 烟 葉 筋 を用 鶴膝風、 給 17 か 透利

2

歷

烟 简 ıļı 7k 油を塗 桿は味辣 n 77 やうにして置いて、 は多くの實驗を經てゐる 烟筒桿の 咀嚼し 3 いが服すれば反つて酬い 自ら出 紫色なるも て汁を嚥み、 るものである 再び耳垢を取つて封ずれば痛 0 渣淡を吐し去る 凡そ蛇咬で蛇齒が肉の内部に留つて を 用 70 蛇毒も隨つて解し、 13 士 た毛竹 弁に 一桿中の、 0 が 止 7 J. 0) 油を 痛を止め \$ その時、 よし 取つて患部 ねるもの て自ら癒 多年 段の 是 Ö 12 には、 搽 さ約 える 油 3 黑 三十 竹 烟 烟

喉を下れば 3 「婦人の 紫色に 血崩〕 北北 して油 の透った。 屢"實驗して屢"奏效した 劉怡軒云く、 ものが 凡そ血崩で諸藥の 佳 L 一寸に截 效なさには、 って灰に焼き、黄酒で調へて服す。 多年の舊烟桿を用

1)

### 烟 筒中 水

俗 12 烟油と名ける 古今秘苑 烟油 が衣 に染みつい たときは、 瓜子水で洗へば

去 る [ii] 詩 錄に云く、 烟油 が目に入つた場合 小兒、 及び愛烟家が誤つてこれを犯

75 72 13 収 720 0 72 ところがその質に取った方の人の子が損病を患い、 或る 張 0 烟管を 人 から、 取出 多年 し、 0 數寸 竹烟管でなくては治癒しない に截 つて湯 に煎じて服ませたので病が癒え とい あら は VD 22 る薬 72 べも效が 0 720 遂 な 12 か 質 後 0

77

張

17

は

E

萬の金を出して償つたさうだ。

油 子 凡 0 15 0 氣 7 から なっ が そ多年の 盤 糊 陳毅 を藉か 2 吸 走つて用 毒 B CI のやうにして瘡 傳屍勞を殺 0 用 9 齋 好桿を持 は 7 云く、 25 **語色になって鮮明でなく、** 津液 ねるに堪 72 8 烟桿 から 0 次第 つたまま厠に入ると能 は に塗れば直ちに痂 光澤にして鑑のやうに は 惡瘡に塗る なくなる。 に漬 烟火の熏漬 か 3 のでな 物の の氣を受けてゐるものでは 1 且つ直裂の紋が多い。又、最も糞を忌む。 性 77 it 心 なる。 0 れば は く光を澀 油 かやうに なるが、 必ず麻透 かい 或は油を紙上に攤して貼れば蟲 透 らしめ 9 -て酥 相忌 たび L な T 3 な E 3 婧 1, ので B 象牙桿ならば B あ 人の目で吸つたこと 0 0 るが、 を劈き あ だ 3 その しか 収 5 裂開 桿 し人間 は 捺

男

百草鏡 毒蛇傷には、先づ婦人の舊油頭繩を取 って腫處を繁住 腫 n 1: 5 VQ

膈

を治

1

は 至 を殺 0 10 づ 37 得 は 3 P 3 烟葉 は 閩 1) 12 各 11 illi 75 3 その 8 は がんらんかく 噴 吸 3 7 0 地 72 0 に作 烟 烟 桿 0 質 b 为言 1 12 あ 鐵線で絲 隨 0 て、 0 7 その 13 に披 F から 1 1 あ 67 0 て資 30 训 は 烟草店 魚を毒 るの だが て , 遺 得 これ 0 3 T は 烟 70 純 3 膏 烟 6 にこ

が燥 0 みで 烈で へて 雜 人 絲 を損 物 17 線成 0 す な 3 10 沙 その ĮIj. 0 び書 3 州 Ŀ 贵 品とす 15 7 末 を加 ix はり淡 る / 更に てその くし 少 色を調 た地地 て薄く、 12 和 打 L 1. 1 際 111 72 に素際薬 0 3 0 8 から 0 あ 0 を灰はる 力 1) 0 み、 それ 厚 4 樊紅 77 は 水 は

葉

八 72 及 分言 ば 九 尺 な 5 な 後 0 12 て、 あ 海 3 鹽 ところで黒人 ほぼ特ほどの V) 進 1: 朱 西星 花 太さがあ 力; は -- ^ 修り 烟 illi 1) 赤 力; 急柜 蛇 蛇 113: 11 老 カいら \* 獲 解 清: 1 -1-たときのこと、 2 烟 を吐 てとは < もので 初 は すり その 11: 7ご 蛇 13 た V) L le な -- 4 3 力。 は 0

0

IT

か 竹 それ 烟 桿 77 0 近寄ると、 と階 を去 6 蛇にその気で 竹絲を通 嘘 して せられ 油 18 収 1 腹が 1) 111 裂け L それ て死 を蛇 んだ。 0 さ) ^ 12 者が 潮 L 戲 人 に舊。 n 3

犬

V

數 2 [1] 蛇 U は نېد 2 5 12 12 を 繰 嚙 1 7 L 1 IT. t, 70 に 72 力; 腹 1 H 河 L UT. T な 11 繩 18 閉 0) ch す; 5 12 少 \* な 掺 つて態死 縮 L 7 L. 供 7: にこ 0 生 を見 72 1: て、 < 加 始 7.1 do

解毒、 殺蟲の 功 V) 事實であ 0 て虚謬なら 82 ことを知った。 とい 0 72 話 城 0

は亂頭 た場合には、 髮、 或 別の は騌纓を用 湯 で洗へば、 加るて緩やし 洗へば洗ふほど疼んで必ず失明するに かに揉 3 ば癒える。 全 3 これ

○蛇毒を解し、 惡瘡、 頑癬に塗 6 盤と殺 す

【毒蛇咬】 劉羽儀驗方 吃烟程內 の脂膏を取つて咬傷の患部に塗り、

り入れる。 「蜈蚣咬」 肉 劉氏驗 中 の痛 方 が直ちに止んで最も 烟筒内の膏油 を用 效が わ 南 る。 咬傷の處に塗り、 或は 烟灰

を擦れ

で搓

ば立ろに

痛

から

止

T.

五行 Lo 金 0 77 は、 は 入れ 0 按ずるに、 丹とい 色を盆 五行の気が相合して生ず 凡 5 ると蛟龍っ づれ そ梅條、 以竹竹 30 L 得 烟油、一名烟膏は、味辛し、微毒 から取 もこれ 藤條、紫檀、 2 3 n de を Ŏ) ~ を畏 燃燈 つたも 術士 n 77 る。 鳥木、 用 のの性の良きに及ばない。 3 ねて油 は B 薬に入れる その のだっ 老龍草、 名を隱 に代へれば 近頃 には舊 及び 外丹家では L て太極 あり 純 \_\_\_ 銄、 い竹桿を劈いて取つたもの 切の毒蟲 膏と呼 陳貢士毅齋云く、 純銀 ただ象牙 これで金に點藥 び、 などの桿か から みな近 桿 女 た気 1 0 づか ら収 烟油 烟 泥 す illi な とい 30 なる は 2 た油 が良 艦毒 0 21 また B 水

1=

能

く風を追ひ、汗を發する

# 烟筒頭中煤

濟念良方 蜈蚣の咬傷を治す 烟筒頭内の硬煤を取つて擦る 立ろに痛を止め

3

### 烟鼻

廣 大 新 書に鼻烟の製造法がある 香口芷二分、 北細辛八分、 焙乾し た猪牙皂角二

七分ほどを配合したものに限 分兩に拘 焙乾して研つた薄荷二分、冰片三釐、 泥せず、 色の機色なるを住しとする。 る ti の薬を各~細末にし、 乾烟絲を君として乾絲 酌量して配合し、 銭、 必ず 加烟六 必し

内 府の 製造 12 係る すの 西洋 で製造 L たもの、 廣地方で製造 L 70 すの、 及び

1:

は

烟など數 種 あ るが、 鴨絲の もの かう 最 多 佳 玫瑰色の もの から それ 12 次べ 糖 任 (1)

3 Ö から 下 級品である。 陳久にして枯れたものは役に立たない 西洋から來 かたもの

di.

膏 觸 劉 折 0 VQ を å 仲 0 n 7 6 5 然る後 旭 食し、 小 烟 礼 な 府 油 72 B は 17 を 8 0 忍び難 で、 Hj. 収 0) \_ 北 は CK 0 溫 T 起 人が П へ有 目 だ 外 水 それ -0 L 77 く痛 内 烟 T. ..... 種 油 侧 21 その 0 少 出 を 77 涂 な 洗 毒 遇 6 地 蟲 N 5 2 から と顔 から 去 0 出 22 痛 者 -ば 0 眠 金 25 3 から 癒 忍 間 觸 名を監業 んで に行 文 n 覺め 3 0 7 は 觸 だ 30 n 2 n と眼が る治 とい ナこ 片 کے 部 時 法 21 V 分 [][] 0 12 は 0 形狀 72 国 L 何 7 72 かい 處 その だ 6 な は 烟 綳 3 FI 蛆 桿 蛆 2 或 一人前 は から Ti. 0 重点 111 み 六 ぜ 水 す な 1 死 蜖 を 睛

椿 園 聞 見 錄 達なな [II] 12 いいかない。 を遺 卽 ち 準場が 爾る 0 故 地 77 は 夏 圳 して H 蜖 から 3 < 2 害

をなし、

人畜

0

服

角

17

觸

XL

て蛆

L

て往く

膠

で

黏

さね

ば出

な

か 癢 出 古 とは 12 Ū, 7 按 於 L 人 ず それ 0 烟 H か 油 L 顏 3 3 12 治 疾 が \* 77 亂撲 比 から 法 72 の魚疹とけっ 較 當 癒 8 えて 1 1 L 77 す 盲 3 7 水 者とな この 後 筆 地 3 \$ 記 Ĭ Jj を L それ から か 服 3 やは 角 E 佳 12 77 0 西北臺站、 當 1 が 觸 ってて私出 紅 あ \$2 3 腫 6 n 7 土 2 すっ 數 及び ٤, 人 3 日 は 伊山 方 多く 間 眼 法 消 利り 角 等 烟油 77 文 内 及ば な 力 0.) を 地 6 な 服 蛆 tj 0 大 角 战 12 體 12 かう は 目 か 涂 出 . . ら見 を損 種 2 T 7 非: 0 じない 野や て、 治 常 蠅; す 12 **洪** 痛 3 から

指ス。 (一) 臺海トハ臺灣サ

> あ つて、 沈 君 士云 痰を豁 1 水 烟 食を消 は 真の L もの 膈 は 蘭州 を開 当 の 王i. 氣を降 泉 Щ 21 す 出 为 3 ただ虚 これを食 易分 者は服することを ば性 尤 8 山发 削 7

痛 漬かつてゐた。 忌 77 だったのでまだ手をつけずに筐中へ入れて置いたが、一夜經 は J. を患つた。 水烟を服 また蛇虺の毒を解するもので、 ただ一小僕だけがそれを発れて してるたとい その翌日それを食つたところが、 ふのであ 0 72 予が家で親戚から あたので、<br /> 家を撃げていづれ 詢等 食品を贈られ ね て見ると、 つうちに蛇涎がそれ も嘔吐し、 たとき、 V 0 も食後 日暮

腹

21

とは逈に別だし )蔡雲自 は 一、蘭州 とい つた。 五泉で種 忍る水烟 は その葉が枇杷の葉に似たもので、 烟の

葉

#### 鴉 片 烟

鴉片 あ (二)臺海 つて、 を烟 使樣錄 値段 77 拌 は普通 ぜ た もの 親片烟は、 0 だ 烟 0 數倍 別 がに竹筒 0 麻葛と鴉 ものであ に機絲を多く聚めて實て入れ 土 上とを共 3 これを専門に製造販賣する店を開 に終 に切 b 銅箔 たも 1 3 ので吸 で煮て出 3 ので 來 鴉 3

ぐの て、 廣 中 東 変 蘋果色の 及を辟け で 香 か 6 加 あ 來 笙 る。 るの 3 記 ものを上級品とする」とい B 4 功が な 0 で 內 近 內 あ 頃 府 る。 府 京 で 製造 0 師 B 玻璃 に鼻烟を製造するものがあ 0 す で作 77 3 B T/L 敵するものが 0 0 た紙 で つた。 に貯 民 間 0 ある。 B 象牙 0 は 30 で作 尤も勝れ 及 びば 目 を明 な 0 いっ 72 匙で鼻 72 にする 張王 もの 75 叔 71 为 五 就 0 は 任 7 H 近 -あ tij 则 就 0

色の )澳門 E 0 で、 紀 略 その 味は微 西 洋で出 L 修 來 0 3 鼻 これ 烟 0 1: を 17 級 烟とい 品 を飛 300 烟 とい 紅 30 5 B å 0 は や次ぐもの 下 級 iі 0 あ は 鵬 3 頭 綠

澗 ば 刑 反つて ねて引 77 1 1 1 烈か 疾 水筆 . 3. て嚔をす を招 il 6 な點を くことが れば邪 鼻烟 収 は、 あ 2 て住 3 穢 或は風寒を冒し、 から ПП 烟 疏 とす 散 1 は 3 1/2 積 所 < 滅も 以 0 ПП C. 或は穢氣を受け あ 解 級 すが、 が 3 to 3 若し 为 洋 その 烟 を最とす 72 時 もの 刻 には、 \* 少問 る。 その 12 少 せ 量 144 \$2 を

水烟(前の烟草の修下を零看せよ)

闘竅を通じ、

警風を治し、目を明に

し、頭痛を定め、疫を辟けるに尤も效験が

ある。

在り。 (1) 打箭爐ハ四川舎 流河ト鴉龍江ノ間ニ 大省

者は、 困焼い る。 とも 114 主として胃脘痛を治するに神效がある。 黄で、氣の甚た猛烈な、焚くと香が百歩の外に聞 して 麙 不可能 さもなくば腸、 顔色黑く、肩聳え、 77 死 產 する。 では ぬやらになり、 な 否 圍 5 から 胃が にし餅に 久しきに 不安になる。 本 兩眼に涙が流れ、 には家を破り L たものが良く、香炷の Til. つて服 服 L 身を喪 初 す 腸脱し收まらずして死亡するものであ めて 3 習慣 から數 ふに の如きもの 12 なっ える 至るものだ。凡ここれを吸 月 72 0 ものが住し。偽物 うち B 0 なら は 偶常 ば まな軽 1 1

11-

す

3

8

3

2

2

はそれに次ぐ。 色は

は京香

と名ける。薬用 には 入れ ない。

〇二打箭爐 13 產 す 3 B 0) 力; 为 るが、西藏 産の第一等の ものには及ばない。 紅

黄藏 紫藏 0 别 から あ 3

() 蕭騰 麟 0 西 藏 見 聞 绿 に云く、 藏香には紫と黄との二色があ 6 粗 細 0 種 から

献

不

萎縮 片 N 3 直 0 注 館 たいといふもの で、 と名け L て終 速 臟 捕 夜 る。 腑 が潰出 を受け 寐 5 が 17 あ 巴 72 な る。 < B 吸 身 な 0 ふと後には 鴉 から を 3 土 絕 殺 B えな さず は三端喇吧 0 で、 5 17 ..... 刻も 土人は 0 は だが 止 に産 離す 里 これ VQ す それでも僅の隙 E ことが出 0 を だ。 服 L 官 7 來 憲は なく 導 淫 それ を偷んで一筒 な 其 とす 30 故 暖氣 21 3 嚴 か 禁 から 丹たたでん だ 肢體 L H T 吸 あ から 21

哇

卽 チ瓜

け、 で中 て、 その だ から と音をた 0 ~ と謂 海 売盧 77 そこで百 あ 臺 東 椶 0 つて、 つて 地 札 の省 7 孔 絲 0 記 30 7 物 黄泥 12 餘 坑に蓆を設け、 頭 る。 賴 鴻片 それ 髮 鴉片 口 0 で壺 を實 力 者 凡そこれ で飲 6 烟 は は を置 盧 數 多く て、 外 食が 0 百 洋 3 形 の咳噌 兩 を 烟 口 頓 まで 吸 17 端 12 そこに に倍 烟 な 和 21 ふには、 は 吸 吧は つて中 は L 少 ふの 楽だく 進 銀 7 す 量 呂をん 吸 0 首 T. 必ず多くの人を招ぎ集 CI るやらに 77 0 0 者が 空なもの を鑲 止 あ の諸 精 まるもので、一 3 著坐 め、 神を 國 なる。 烟 17 を作 その L 助け、 筒 產 は す 肥甘 つて火で煆い 侧 竹で管を作 席 3 E 徹夜 21 de 口 77 小 77 0 で立ろ せね 指 め で、 は 寐 ずに 大ほどの 中 ば 9 交代 央 輸 7 77 K 入 ねら な 嵌 盡 太さ八 禁 12 ..... 5 8 燈 吸 ń 止 VQ 込 孔 を 食 0 3 格格 み、 を開 九分 B 點 す B 物 0 る だ 0

霄漢ん 香をばま を凌 馬 15 た吉 雲 7: 衞 一一き 高 藏 香とも名け、 < 圖 升 識 3 蓝 藏 L 香 黒香をば 珍 12 寶 は 紫、 0 府 女 黄 6 たったがん 作 0 0 叭 72 種 か香とも 3 あ 0 0 て、 だ。 名け 眞 叉 る。 0 黑、 8 0 自 は 焚 0 香 V が 72 あ 時 6 21 烟 白 から

0 は だ B 触 3 姑くその 紅 按ずるに、 綠、 說 藏香 を 存 白 の諸 L は T ただその紫、 參考 色は 12 5 資 づれ す 3 4 黄の二色の 他 0 香 12 屬 B す 0 る。 を E 品 近頃 とするの は P は · C. 6 学れ あ に見 9 て、 3

V

乳香 檀 末 72 とし、 香 多 0 Ŧ 0 金顏 廣 だ 景 頂好 木 とい 略 香 香 か 曾 の楡麵二觔、 各 30 吃い 几 て自己 予 峒 欖油 は 織 造 春 2 花 0 寅 火硝 甘 蘇 公で 法 合油 松、 を 求 あ -兩 0 8 を水に化 伽信水、 72 1 此 と当 玫瑰い 12 附 12 がべん ī 藏 安息各 載 て老醇 香 す 切っちんかう 3 を 製 兩、 酒 速 L た。 香 3 氷片 加 細 辛 片、 その 72 ...... 沈香 兩 檜 方 de は 皮 0 7 右 14 拉与 調 を各 生 贳 職さ 熟 hi. 和 排 香 かる L } 6 T 極 草

黄

得

兒 12 を 邪 す る。 を 7 殺 聞 L 祟を かい L 治 8 3 0 3 能 0 < 功 斑 は 着方じの に透 とう 0 て混だ妙 L. 疗 6 擔 あ 0 3 發 せ 瘧を癒し、 V2 17 は 寢 分娩を促 臺 0 角 57 點

目

を

1

病

否

細

あつて、 各處 にい づれもあるが、ただら巴塘に をする もの を最とする。

安縣 巴塘 地ナリの

四川省巴

すと分娩を促す 朱大駿云く、 親しく藏香を實見したが 墨の やらに黒い B のがあ 5, それ を燃

12

甚

だ

妙

C. あ

る。

L 萄 汁を入れて合成してあるところから色が紫なのであつて、 〇宓 て上升し、 元良云く、 能く痘痔を發する。 藏香には紫、 黄の二色があって、紫のものはその中に少量づつ葡 黄なるもの は下降し分娩を促す 性は關竅を開き、 ものだ。 亂用し 透發

その 〇聞 烟を嗅げば目を清し得るといふことだ。 人達遠 云く、 藏香 には緑色のものがあつて、それが最も高價である。 彼の地 の如何 なる草で合成した 焚いて もの

か

判

らな

は

なら

ない

ば 77 V 氣が 一二丸を焚くが最も妙である。 その 葉 頗 明 香氣 3 齋 幽ら 云 爽 を嗅げば老人の腸燥 7 藏香 あ る。 中 やは には白色の り番 で氣虚 また痘をも治し得る。 僧 小 か ら貢進する物だが、名稱 丸子になつてゐる一 し便秘 するを治し得るもので、 種が は何とい あつて、 厠 それ 3 に入 か判 を焚け る時 らな

### 楊 妃 粉

とそこにある粉膩のやうに滑で光潔なものだ。婦人に最も宜く、 馬嵬に産する。坡上から取るもので、先づ祭つて然る後に掘り、 肌を澤かにするに 浮土三尺を去る

て泥れば除け 30 雀斑を去り、

顔色を美くする。

顔を拭へば黝野、

效がある。

〇職方典

陝西西安府に出る。

婦人の顔に黑黝のあるには、

水でこの粉を和し

### 丹 竈 泥

○粤志 嶺南雜記 羅浮 羅浮山に出る。 の沖虚觀の後に 粉の紅色なるものを住しとする。 ご稚川の丹竈があって、 その竈中の土を取

楊妃粉 丹竈泥

5 藥

明 にする。

をば苗 潤 け るものではあるまいか。 3 を喜むもの E るから能 按ずるに、 のであ 蓋 とい し凡ての香はみな燥變を作すもので、やはり烈しいのである。 く斑に透るので、 U, 2 でない筈は て、 痘なるものは先天胎毒である。 痘酸をば花といふのであつて、 最も燥烈を忌む ない。 斑に透るの説は、 終には恐らく乾紅して結局黑陷することになるだけで 5 かで香を以て燥す もの だ。 予は何としても深く信ずるわけに行 香氣 火に非ざれば結せず、 花と呼ばれ で薫觸してはその枯裂を愈よ滋くす ることを得ようか。 るところを見れば 感 そもそも痘塔 77 その 囚 つて 毒 その を かな 發 助 性 す

あらう。

內 す それ に生じたもの n ば \* 能 掘 < 取 便閉 5 麥勢を は L 腹重 服 して せしめ 和 はならぬ。 L てが評 る。 それ 27 恐らくその L 7 はその土 食 30 中 0 但し多食 17 性が腸、 は蛇蛇 虺の L 胃 1 涎 75 は 非 清雅 なら 为 あ す V2 3 るからだ。 B 0 かい 6 だ 食 洞

たが 三大士の告が 粉心 n 0 72 ので、 あ やらなも 鄭 それ 0 仲夔冷賞載に云く、 720 は甚だ苦くして口に入れ その 鄉人 0 30 て、 つて、 告 は 77 それ 從 研 111 細 0 を聞 て往 L 丙子 7 0 1 10 餅 0 HI 7 の歳 7 77 競 し、 掘 15 るに地 は以 石 0 0 てそれ 蒸熟 7 粉 作であ 見 から ~ L 3 あ なかった。 を採 て食 と果 るか 2 たが、 ムムと甘 して った。 ら取 つて饑 2 二、でいいせきくれぞん 0 或 大士粉と名け 美なも は 坳 革流油 から に 充て あ 0 で、 0 C. るが 裹 720 起だ るは卽ち T 0 さな 港 b t 珍 僧 0 がら と示 0 8 L 夢に 2 あ 5 蕨けっ 3 n 5 9

倍 2 7 するものである。 あ 0 を食 るが 綱 目 0 ば饑 實 石部 は 現 を 75 止 77 記 蓋 8 Ш 載 しやは 3 中 L とい 25 7 5 あ り上 づれ つた 3 石 は能 だけ de 麪 は あ だが 即 く水を制す る。 ち 瀕 これ 質 湖 7 は は 3 この 主 あ の關 つて、 治 华勿 77 係で ただ は 呼ら 常 あ 紙 77 \* る。 去 生 を ぜ 3 盆 0 し、 82 功が B 1 3 0 ~ 蒼にの だ を 17 +

であ

る。

谷

洪 ナリっ

道士はそれを丹滓と呼んで常に客 33 Ļ 槽 几 0 水で洗ふて丸に 77 分れ まで 3 几 泡 から を 八 する。 12 生じて哈哈とし 分れ 7 小 然る 粒 を水 にに動す 後 て撃 中 17 8 融 77 化す る。 から 投ずると、 あ る。 5 それを服すれば腹疾を療じ得る。 小 数複 頃 L T 0) 自 粒が 彩 から ---あ つて 0 77 分 四 n 劳 して 冲 射

【量船不服、 水土等の症を治す】 豆ほどの 大いさの 丸にし、 飲んで調へて服す。

# 洗

發 L 坤 輿 た場合にてれ 典 CD 雞 を少量取 足山 に加葉 つて塗り が手を洗った土とい 30 直 ちに癒える。 ふがある。 彼の地方では、 頭痛を

### 觀 音 粉

テ彌勒 處

ŀ

1 ノ出 t 傳

訶葉がソコ

世ヲ俟

石 = 111

洞 在縣 1) 0

ハ釋

ブ西

迦川北

項ニア

米 粉 處 州 半を和して蒸して食ふ。それで饑を凌げる。 府 志 雲和 山 中 25 あ る。 白澤がんでい であって、 これ 水で攪きまぜ行ませて取 を觀音粉 と名 H 3 糯

山 上內 に生ずる。 粉 のやうに白くして甚だ細腻 なもの だ。 区 作 0 年 17 は 鄉 人が

DU

淬し、研細 5 るに てゐるが、 | ね必要のあつた場合には、定窯の土に入つてゐる部分を破碎し、火で煨いて醋 はその年久しく經つたものならば火毒の し水飛して用ゐる。當今一般になほ日淺き窯器の白色のものを以て代用 誤であ る。 害がない。 已むを得ずして用 ねね ば 21 な

n は膏中に加へ入れてそれを鍼に代へるにはよし。しかしやはり少いほどよいのであ あ を癰 按ずるに、 心腫に傅 能 記く思毒 けるとあ 7 外 科 0 に九種、 るるは、 收 6 V2 十三 恐らく種毒留根であらう。 多 0 力; 根の法があつて、凡そ種癰留根に白鼜種といふが あ るときにてれ を以 誤用し て利 2 T 収 は 30 な 此に 5 な 逢 10 原 12 或 2

銭を呑んで汗を取り出 斷骨を接ぐ神效方】 す。 ○黄氏醫抄 骨が接がつて摩が 榆 細 末に研 から 6 6 片時 黄蠟と共に丸にし、酒で三 22 して復す 30

る。

といふがあつて、零青、翠白共に用ゐてある。 ふがあって、 「翳障を去る」 〇得效方に その中には 白硃砂を用ゐてあり、 あ る點眼翠白 かにこれ 〇醫學指南の日疾門 童尿に酷を合せたもので二十一同 を川 7) 1 あ 5 錄驗 に機場能光散と 方に 推

味微し甘く苦し、 性は平である。 蟲毒を解し、 水腫を逐ひ、 目を明にし、 溼黄を

療ずる。

# 烏龍粉

肌を生じ 丹術家では黑龍丹と名ける。 を收め る薬にてれを用 馬糞を燃料に用 ねる。 瘡口 に糝れば直ち ねた釜の臍の煤である。 に效験が あ

る。

# 白硃砂

名を翠白といふ。 古方にこれを用ゐたものが あ る。 これは舊い定窯器の末であ

きものではない。

つて、

窯に近くして火氣がまだ脱けぬものだ。

毒があ

つて能

く肉を腐らす。

服すべ

ければ鍼砭の代りになる。又、目に點ければ翳を去 ○青磁末を翠青といふ。 本經逢原に、 白磁器を研 るとあ 細して水飛し、 る。 それを癰腫 に傅

百 草鏡に云く、 白硃砂とは 古磁の自 色なる ものを研 つた粉であつて、薬に入れ

錢、 右の三味を研つて細末にし、 好黃酒で送下する。三日に一服、三服で全癒する。

【難産の催生】 ○便易良方一 自 細碗を研り碎いて末にし、 銭を酒で吞下せば

即刻に産する。

綱 目 四 卷の主治中に、 白磁器を水で磨つたものは瘢痕を滅し得るといって ある。

## 鑄銅罐

鑄い掛か 雲溪方 けの出 稼 浙江 をするが、 の湖州 その 地方の人は毎に爐具を擔つて他州を廻り、 泥罐 は 藥 72 入れ られ るので輕輕 しく棄て 銅杓、 ない、 雑ん

0

. . .

1-で趙いて細末にし、 小 兒 0 頭 21 生じ た軟態 酷で調へて敷く。膿が自ら溢れ乾き、やがて泥が落ちて疾が の膿 水が出 て乾 かず、 カン くてま た頻腫するを治す。 罐 を石

# 白蠟塵

自ら癒える。

これ は 白蠟の 表面に年久しくして積る塵であつて、掃き下して貯 へて用 ねる。

煅き製してから用ゐることにななつてゐる。

石燕、石蠏、琥珀、 【遠近の星障】 ○眼科要覽 白硃砂、牛黄、熊膽、白丁香、珍珠、冰片各一分、

珊瑚各三分、

爐甘石を煅いて三錢、麝香半分を共に細末にし、

**蜜一兩で調へて點ける** 

中に吹入れば立ろに 【鼻血の止まぬもの】 止ま る。 ○慈惠編 定窯磁器を極めて乳細の末にし、 少量を鼻孔

膈を治す 〇義復方 白磁片を七囘紅く燒いて醋に淬し、 極細末に研り、 燒

酒で三釐を服す。

ナイフ。

(一)酥トハ鬆カニ 研細して水飛し、 「臁瘡の起沿」 右の薬 ○白硃砂を七八囘乾燒酒の中に入れて四兩を三酥するを度とし 錢毎に冰片三釐を加 へて研細し、 それ を黒膏薬に糝つて

蓋貼する。 鮮頂頭 妊婦 ○葉氏方—— は服してはならぬ。能く墮落するものだから慎むべきであ 細かな磁器末を香油で調へて塗る。立ろに效があ る。

淬すこと七囘して研つて粉にし、淨きもの三錢、乳香、沒藥を俱に油を去つて各一 | 跌打閃衄を治する方】 ○白硃砂、即ち囘青磁器を、火 確で紅く燒き、童尿にてが まぎ

瀕 湖の綱目に、藏器本草の水土を伏せざるを治するに用ゐることを引用してある

が、外治には何等記述がない。此にそれを補つて置く。

る。鞋底の陳土を耳中に吹入れば乾く。 【停耳、頭瘡を治す】 〇良朋彙集 この土はまた頭上瘡の乾かぬを治 一般に耳底に生ずるものが

即ち騙耳であ

す。猿に

擦れば好いのである。

切の無名腫毒】 〇獨郎 蒜一 箇と津睡で鞋底泥を磨つて箍する。三五回で消く。

鼠穴泥

偏 正頭風を治す 〇救生苦海 老鼠洞内の泥を炒熱し、 熱に乗じて絹帕で頭

上を包めば癒える。

椅足泥

檀香泥

席下座

回燕青

察蟲を治す。 (萬邦学家抄)

檀 香 泥

塵土のやうだから泥を以て名けられる。 これ は檀香の心中に含まれてゐる脂垢であつて、容易に得られないものだ。 これを勢けばやはり檀香の香氣がする。 色が

胃氣が滯つて痛むもの、肝鬱の舒びぬものを治す。

席下塵

【水腫を治す】 聖惠方 温身の水腫を治す。鹿葱の根、葉を曬乾して末にし、

毎服二錢に席下塵半錢を入れ、

食前に米飲で服す。

囘 燕 膏

本草經 疏 朝北の燕窠土を囘燕膏と名ける。 胡燕窩内の土を合せて研つて敷けば效がある。

【瘰癧を治す】

〇經

疏

退管樂ハ漏管ラ

全體の殼を退くものだ

2

泥には蛹があるところから三退管藥に入れ

て川

2

3

烏金磚

ある。 くなる。 浮沫を搬め去り、 これ は 養等中 一二盞を用ゐて痘の貫漿せぬもの、 一に多年 その浮沫がなくなって浮くなるを候つと、 あった磚である。 一地を収 虚弱無力のもの り上げて洗浄し、 その時は汁もやはり濃 を治するに大 清水で煎熬して いに效が

## 蛆鑽泥

ハ攀が登 殻を退くもので、退く毎に大きくなる。 ら下に墜ち、 が生え、白くして蛹のやうになり、清明の節後に黒蟲 過すもので、必ずこの土を鑽つて窠を作る 12 は糞坑中で蛆が鑽る泥であつて、 その 際に一節を退く。 再び扒 その その質が核い L 退く時 蛆は冬を過すと短縮して頭 て再び墜 に は暦石 ち、 に化し去るものだ。 凡そ蛆は泥 かくして幾 12 三扒越 中に在つて冬を 度 L 专 1 15 则 繰 (11) (11) 本の角 议 は心 10 處か L ナ

物理 小識 この 泥を炕き乾し、それを用 るれば肌を生じ得る。

#### 狗 溺 硝

この 薬は處處にある。 人家の石場上に生ずるもので、 郷村に尤も多い。乃ち狗が

7 る。 或は甘草湯で穢氣を抜き去 つて用

石上に尿

L

多年を經て硝のやうに結

間

したものである。

それを収

つて水飛して用

性 は 凉 色は青白である。 咽 喉 腫 煙痛等の わ 症を治し、 る。 能く虚火を降す。

#### 雞 脚 膠

掘 5 出 す の雞足山 ことが あ 附近の土中に出 る。 形は 碎 15 たする。 るもので、俗に難脚膠と呼ぶ。 のやうなもので、 火に 入れ ると烊 土人は 往往往土 けて膠の 中 やら か 6

77 なる。 風を治するに神の如くである。 故 21 か く名、 け 3 0 だが、 湯に煎じて服す。 何 物 から 結 L 72 もの か判らな

50

鐵 線 粉

3 色黑 やらなもの 陳 廷慶 廣中 は 『色の白 たぎ 17 産す 色の 1, 2 黄黒の ものが真物で 香灶で點ける もの ならば假 な, と烟が蚊 2 これ 物 75 は鎔鐵鍋中に浮 の飛ぶやうに とい 0 72 起つ 起す もの 13 が兵 11 木 物で 枯

あ

沈香末のやうだ。 3 つて後にこの 物 【癖を治するに神效 を忠 U 〇楊 粉 を傾け 春 UE から 3 驗 ある tj 百百 75 多年 草鏡に 廣 北 での演奏で 不の別無粉は 云く、 酷で 人 は癖を治 しく癒え 別願と北の 調 へて探 す 42 75 に 10 に は、 Till 温: 效が 汇 椒、 あ づ藍で忠處 2 . . その النا 0) を擦 色は 發

す

3 兩腿、 鐵 陰面の 線 粉 とは 経験し 火 炮 正世 1 1 から括 洪經驗 下し 集 たす 学療に 粉冷 -( あ 鐵 25 線粉 を強け 炒山 0 て擦れ 洋行 では舶 ば立ろ 來 の鍵 12 涯 絲 2

とい

0

7

あ

2

は鐵

線のことで、

0

72

0)

-

あ

3

钀 線 粉

を輸

入して中

國

^

賣

0

7

わる

外し

く鯖

び

つい

72

もの

\*

刀で刮

るとその

鏽

は

新

1

10

必ず冬期に取らねばならねものである。

退失セ

ムル薬。

【多年の痔漏で起管せぬを治す】 ○蛆鑽泥一斗を川る、 **聴乾して五升を炒** 熱して

袋に盛り、患者をして褲を去つてその上に坐らせる。 すると稠水、 膿血を淋下する

ものだ。久しくして泥が冷えたときは、再び五升を炒熱して盛り接いで坐らせる。

繰返せば稠膿が自ら盡き、三度の後には管が自ら退出し、また人體を傷は ない。

かく一袋に坐らせつつある間に一袋をば再び泥を炒つて炒熱してまた換へる。

數回

用ゐて屢"奏效した方である。

麢

名、 ス河 得 香を以て佐とせねばならぬのである。 然る後 として ya 禁口 場合に 細 痢 薄別を 末 に研 は 温 張氏必效 用 5 開 ねて漸 粥 0 Jj 1 1

湯

もよし

錢

は

痰をば利するけれども胃家には好ましからねところなので、

木

折傷接骨】 槐西 水で調べて服す。 雜志 漸 に拌ぜて食ふ 患者の容體が 12 公 交河 開導し、 開 元古銭一個を火で煆いて醋に淬し、銭が化け 0 再び用 黄俊生の 時 0 かて 間で飲食を欲するやらに illi 肥 に の気を 折傷 十分に 接骨 調 FI 沈重で、 1 は 12 [11] ば ľ 元寶 なる 粥をも食し 6 銭を焼 验 子 るを度 之 10

72 周して東ねる。 誤 T は 1= て酷に淬し、研 廻 つて指んで一の痕 7 環 0 そこでその 72 偃月 L て讀 その 形符 0 錢 むやうに書い 雞 な は 曾て足を折つた難にこれ つて末にして酒で服す。 を料理 るの 唐 をつけて丁つた。 0 は、 初 す 12 てあ それ 金 るときに験べ 72 もので、 る。俗にてれ は鑄型が出 その て見ると、 を試みたところ、 下ればその 字: まま改めずに鑄造したのである。 は 來上つて上院に を開元銭とい 歐 湯 iil] 銅 为言 その骨は銅 非 末が自ら結し、 10 ふの 果して故のやうに 供し 73 8 でそつくり は 0) たとき、 けざ 既だ。とい 折 その 文德 \$2 沙 東 72 ふこと その字 皇后 に微い 主货 處 12 を悩ん 5 續 から かい 11

開 元 金

黄で香 細 B に搗いて造つたもので、やはり鐵線粉と名ける。 0 のやうに 灰 のやうだ。 明亮 12 白色を帯びた なるもので、 その刮り下した鏽 ものなどは鐵 を鎔すときに鍋中 廣中にはこの二種があるといふ。 末を鐵線粉 と名け に浮起す る。 る白 その 末を (6 は

# 開一元錢萬歷龍鳳錢を附す。

L だ。 を治す。 返して用ゐる。 て用 無 顏 楊 妃が手 ねる。目 錄 で指記 唐の 一を明 目に 開 んだ痕のあるものが佳し。火で紅く煆いて酷に淬すこと六七囘繰 にするもので、醋で煆いて眼科の薬に入れる。 入れるには磨つて用る、 元錢を燒くと水銀が出るものがある。 散に入れ るには胡 それ 桃と共 は薬に 小 に研 入礼 見の急慢 つて 得 るもの 熊 粉 風 に

冷 用 あ る。 えるを待つて蓋中に傾 か、 楊 開 仁 個を鐵匙上に置 元錢 齋 直 指 0 背後 に孔 方兄飲 0 上下に 5 け入れ、 て四関 とい 兩 ふが 箇の月痕があり、 それ 上下から炭火で燒き、各~珠子が出たとき取出し、 あ を一服として南木香湯で送下する。或は人參 つて、 慢脾 その 熊 風を治し、 色が淡黑で頗る小さい 痰 を利 す るに ものを 奇 效が

され、 に準じ今 通 9 だとすると、 その錢一文の 採用 を酌量して、 範圍 を廣 また開 價が政府所 薬に 元錢 入るに だけ の錢一緒に相當 は ただ開 方言 用 ねら 元錢 n を正當とする。 3 アン -1 ハやうに 限 5 な 1, なつたと ことに 故 77 特に なる ある。 てこに 力 し古 提 話

L

てその

くし

て置

华、 で、 重 か 77 0 L は 重量 量二十 て乾 の乾 なつて 爐 坳、 徑八 干 を 林 十例とし、 元重寳錢は肅宗が第 元重寶とであるが、食貨志を按ずるに、 分、 後に命じて絳州で 錢を鑄造 益 野客叢書 觔とし、 賜 は 輕重、 桂等 9 120 開元通 し、 開 Ó 大小が 州に 高宗 元通 京師 唐の錢で現に存在するものに二種あつて、 寶 寳と並行させて、 5 は ど同時 この に藏 づれ 五琦に命じて鑄造せしめたもので、錢の徑一寸、 復 中を得 た開 錢 L 3 元通 に通用し、一箇を開 てみな全國 監を置き、 を鑄造させ てねる。 寶錢 その を通 たが、 秦 箇を開 に通行 文は八分、篆、隷の三體であ 開 E 行させて全國 元通寶 齊 その錢 元錢 せしめられ Ī 元錢 人は高 77 + は徑 は、 十箇に當てた。 祖 でみな鑄 に當 たの 爐主、 0 一寸二分、 それ 持 -た -(-に鑄 は あつ 右僕 造 造 開 乾 3 琦 毎 た。 せ 射 元通 元錢 から た 裴寂 郁 专 变 紹 大臣 L は \_\_\_ t 緡 12 か 72 0

. . .

で あ

0 周 氏 Tj 大打損傷, を 治 す。 開 元 錢 個 を ( 煅 酒 を和 7 服

重 體 8 0 B 個 H 70 n ば 1/2 ろ 77 派 之 3

蝕 する 古 方 選註 0) 13 ぶく、 唐 0 時 0 開 元錢 は å は り薬 に入れ られ 150 功 は 専ら 壞 内

陳 藏 器 E < 能 く損 處 12 直 入 7 人 0 斷 骨 を 望いい。

頭 元 廣 を上 志 とし、 河 から 尖 6 頭 高う 廉れ 元 は 22 それ 至 3 77 次べ。 郡 は 1 萬歴銭とい づ 礼 F 唐、 ふもあ 宋 0 錢 つて、 を 川 75 それ 3 は 開 一段とかき 元 錢 は

歴字の左撇 は 値 から 下 で あ 3

左搬字ラ 1) 歷書 祖 1 TI 目 < 台市 か 順 12 は 5 E 青 治 周 77 綠 0 錢 元通 初 記 7 は 年 載 あ 1 寶 12 から 3 づ 銭を撿 n あ 湖 9 蝕 3 南 痕 治 う出 世 を 0 病 光 間 剝 77 して 感 C. 用 1 縣 的多 7 ねら 醋 0) 文を持 縣 < 7 ÀZ 民 煅 知 3 つて に から 5 瘧 たせ 7 - > 3 漢 7 眼 病 2 3 科 0 と直 F 43 Ξî. 0 3 0 藥 から ち 0 25 12 から あ 人 秦 癒 13, 礼 3 0 之 が 华 か 3 た 0 炳 秋燈叢話 たが、 それ は それ 2 等 0 から あ 12 質 0 遠 3 就 33 記 者が 近 海 載に 12 7 脂 は 傳 錢 綱

年 號順 治 清 111 セ

iv

n

-}-

モ跋

E

E

割平頭

横元

1%

元

劃尖

ナ頭

元

> シ元タ学

を除く。

風

磨銅

四番

に生ずる。

風露中に置いて色が金の色く燦たるものである。

これを

佩れば一切の風疾を除く。

自 銅 鑛 白銅を附す。

これは礦中の白銅であつて質が脆い。當今用 ねてゐる自銅は赤銅と砒石とで煉成

L たもので、毒があつて用 ねるに堪へない。

辛し、 温なり。 風を治し、毒を散ずる。牛、馬の瘡に敷く、 また筋骨を續ぐ。

白銅 辛し、 涼なり。氣不足を鎮め、肺を益し、痰を下し、肝を伐ち、目を明に

する。(繁性考)

紫 銅 鉚 金花鉚 錫鉚を附す。

だ肅宗 及んでも多く 0 朝 に鑄 あ 3 造 L のであ ただけだが、 300 開元銭は累代の 朝廷で鑄 造したので、 それ で今

字は 后が 甲 通錢なることが判る。 2 やらにあり、 痕 ものであるが、 を指す つけ 歐 按ずるに、 陽 りつ 72 詢 が もの け 書 輪廓が微 だ たまま鑄造し い 開 72 譚賓錄の記載を閱するに、錢文に甲のやうな跡 元通 武德 もので、 し仄け、 その説を存して後の參考に備 寶 中 錢 に五鉄銭を廢 には 初 たのだとあ 銅色が頗る古い。即ち世に稱する楊 二種 8 て鑄型が あつて、一 して開 る。これ 出 來上 種は 元通實錢 で始めて今傳はつてゐるものが開 0 て上 手で指んだ痕がさながら月眉の ^ 30 覽に を發 供 行 L L たの 0 たとき、 あ 妃 だが、 るの の手 皇后 は 0 痕とい その 文德 から 川 皇

萬

歷龍鳳錢

婦人の

臨産に銭一文を平掌の内に置けば催生する。

(朱文藻附記)

菜 花 銅 風磨銅を附す

藥性 考 これは一 天然に生ずるものである。今の黄銅 は赤銅に爐甘石を合せて煉

つて作ったものだ。

年久しきものは質が軟く、より多く馬の精液を得てゐるので薬に入れて良し。

味幸し。湯に煎じて小兒の驚風を治す。

## 金項

先づ甘草湯で熱に乘じて洗つて用 る。薬に入れるには純銅鍍金のものを取り、色が舊りて川る難くなつたものが良し いづれも純ら鎌金しただけのものだが、七品以上になると實行を嵌めて差別してあ TT HIII 級 考 M の作製は、 銅で作つて外部を金で鍍するもので、七品以下のもの ねる。 は

. . .

頭風、 及び口眼鳴斜を治す】 傳信方—— 袁良臣云く、煎じた湯で薬を煮るが有

效である。舊い雀頂が更に妙である。

もの を得てゐるので、年久しきものは氣を得ることがいよい て、病人に知らせぬやうに病床の下に入れて置けば自ら癒える。按ずるに、頂なる 邪瘧を絕つ」 の製式は冠の首に加へるものである。日日に陽氣の熏浹を受け、また風日の氣 余機云く、年久くして色の舊りた純金頂一箇を取り、紅絹囊に盛つ よ厚い。凡そ金の屬はいづ

藥性 考 ― 雲南に産す 30 薬に入れば心を鎮め、 肺を利し、 氣を降し 、痰を墜 す。

火で煅いて末にし、 それ で程に ば筋骨の折傷を續ぎ得 る。

金花鉚 藥性考 紫銅鉚と相類するもので、主治も同じ。

錫鉚 藥性考 毒あり。 磨つて疔腫に塗る。

#### 錢 花

藥性考 これは銭を鑄造する爐の中に飛んで起つ黄沫で、輕く鬆なるものが住

主として騾馬の迎鞍瘡に敷く。

Lo

#### 馬 口 鐵

充てるが、さながら真物のやうに見える く用ゐたものほど軟なものだ。市人はこれで打つた簪、鐲、戒指を偽つて銀器に 名を馬衝鐵とい 30 乃ち馬の :中で嚼む鐶のことをいふのである。 或は包金地子にも作 る () づれ その も好い 性 は久

者の銀サ溶

П に全部を服すれば癒える。

#### 子 母 懸

作り、 だ。 を去り、 翟筠川掌記 大なるもので數 それで頭、 容貌を澤にし、 一子母懸は貴州の鉛鑛中から出る。これは鉛の精氣の結 面を沐すれば髪が老年になっても白くならず、 + 觔 肌を潤ほす。凡そ顔に紫黒の癡記のあるものは、 0 塊になっ 72 もの を得ることがある。 生で鑿 目を明 0 77 て洗 晶したもの L 久しく沐 ifii 癥悲 器 12

すれば盡くなくなる。 毒を解し、疣贅、息肉を去り、髪を鳥くし、 目を明にする。

## 銀 釿 一には釉とも書く。

(こ)傾銀舗ツアシノ ものは色に紋をなす銀である。 び硼砂、 これ はご傾銀舗で鎔す銀の渣脚である。凡そ銀を鎔すには、 黄砂を入れて鉛、 銅、 雑脚を去り、 その際罐の底に残る黑色の滓渣を名けて銷とい それで十分なものとなるので、成つた 罐に必ず多く硝、 及

17 邪瘧を絕つのであつて、 も能く木 に対つものだ やはり正しい氣を取 風は巽に屬し、巽は木である。 り用 ねて直 し定めるので 故に能く風、 あ 斜を治し、

### 鳥銀

ると説 鳥銀 0 【翻胃を治するに神の如し】 紋銀銭二分、硫黄一觔を用ゐ、 綱目には銀の條下に鳥銀を附錄してあつて、硫黄で銀を熏ずると色が黑くなる。 故に行篋撿秘からその法を得て補記して置く。 は、 明し、 養生 ただその服食の功を記載しただけで治病に用途のあることを説いてな 家では器 に作製し、 それ 17 に露を盛 つて飲む。天年を長くし、 悪を辟け

尚をきゅう 第一囘 分け、大傾銀罐 包づつその罐内に投入し、硫黄全部を投入し盡すを度として銀を取出して末にし、 藿香、沈香各三分、麝香一分を三服に分け、その一服毎に銀粉二分、水一鍾ぎでき、せんから には 三分を服し、第二囘には二分を服し、第三囘には一分を服し、再び丁香、 一個を用意してその中に銀を放入し、炭火の上で煆きながら 硫黄を一百二十包に 硫

を煎じて薬が半鍾になったとき、それを以て空心に銀粉を送下する。

三囘にして一

30 五雲膏」 切の 無名 不藥良方——馬刀、 腫毒、 癬瘡、 痔漏、 瘰癧、 發背疔瘡を治し、 又は鼠瘡の已に潰れたるものを治す。 以 で癒える

銀門

滴言 に入れ **\$**3 棗の五枝で攪きまぜ、 を盛つて火で温め、油が熱するを候て黝子をその油 子四兩を稳含碎き、黄丹八兩を飛淨し、 して 重湯で炖化し、紅緞に攤して貼る。 珠になるを度とし、 て慢やかに責 州を篩 珍珠花の起つを候て渣を捞去し、布で瀘し淨め、 収 N 入れ、 14 して貯へる そこで右の五枝で手を住めずに攪き廻 香油二十兩を用る、 使用するときには火氣に當ててはなら の中に投入し、 砂鍋 桃、 個を用ゐて香油 復た油 柳、桑、槐、 水に を鍋

銀

銆

芝麻 lt ば 然に 7 有 3 11/1 毒 ざまに å. は その 派油で呑 これ 物だから関って食 ち は 用 で二杯 12 6 75 を棄 數 その 後 解 な -1-す 12 7. 1, 筒吃ふ す 服 は 名 3 1 〇楊春 思が たの す 稱 0 12 10 だ だ づれ ば解 か な it 冬期 も知れ 涯 故 13 は つてはならぬ。 0 驗方 もその 列 25 し得る。 元は柿 L 綱 經 T **8**2 目 毒 驗 あ 17 餅、 を瀉 或 誤 廣 誤って食った 3 は が、 集 は 銀 つて銀釉を食つたときは 茨菇汁を吃へば解 毎 食 出 0 日始特 銷は す へば能く人の腸 條下 銀 3 銷 B 結 に鳥銀 もの 水 0 四 局 を だ 啊 記載しなかった。 服 8 0 を附 小さ これ L あ 72 すること神 つた場合には、 を墜す 録して 場合に は 5 儿 Ti 皮の 12 H 、主治 は、 まで服 して この 妙 或は ままの 烏梅 6 物 は すべ 点 あ 胩 带 な は 緣 湯 12 77 な 3 6, 藥 柿 を灌 きち 3 拘 黄 1+ 21 を續 力; 6 泥 n 入 げ ず W 0 水 12

外の T 搽 癖を治す 外氣 3 12 放 露 救世 L 盤を微 青 囊 し側は 凡 めて置 そ頭 癖に 也 は、 銪が 銀 露 銪を多少 に沾ふて水が流れ 12 拘 らず 磁 るとき、 盤 内 に 盛 抓领 9 て屋

用 內 72 府萬 先づ銪を油 應膏 慈ない に入れ の陳 てーー 水 水東が得る Ė 問浸 來 つた 敲き碎 ものである。 V て油と共に煎じ、 銀 銷 黑芝麻 四 Ħ. 分に 油 な 例を 0 7

毒、 浸さねば裂けて了ひ この どあり、 蛇 及 ら落ちる。 を捕 び蜈蚣毒、 能く一 6 落ちたとき人乳に浸すと乳が緑色に變ずる。その乳は遠くへ棄てる。 切の腫毒を吸ひ、 +: 蝎等の質 にその 次回には效験がなくなる 肉を和 傷を吸ふ。 して春い 發背 忠處 も治癒する。 て圍棋石子ほどに作 に置 くと黏 真の脳中の石を試験するには蛇の 現に賣って 吸して動 かな 0 ナご ねるもの いが 分 0 -は、 事 重 から 土人が 蓝色 通 0) 腫 3

頭に置いて見る。動かねものならば真物だ。

庚辛玉 とあ 22 27 それ しても 張泰猗 るが、 を穴の畔に吐き棄てあ 删 やは 77 rj de は 吸声 づれ り蛇銜上だ。 『蛇は蟄に入るとき土を含み、蟄を起つときそれが化して黄石になる』 もさやうなことはない。菜猗 行なる 毒を吸ふ能 ものは、蛇が蟄する時に口中に含む泥であ るもの を人が取つて賣るの 力があらう道理はな の話のやうなものは、 だとい V つた つて、 たとひ 按ずるに、 慈蟄後 有つた

毒蛇 2 8 0 0 东 頭 而石 は 自然生 0 1 | 1 振鐸本草補に云く、吸毒石はまた蛇 に一箇 0 もの 生ずる石で、扁豆仁ほどの T: あ 3 土人が蛇石、 # たい にその蛇 石と名け、 さで、能 0) 肉 脚 にく各種 種 とその あ 3 地 0) 0 形 小 西洋 1: 彩 を末 \* 拔 に 除 わる 77 す

吸毒石

関る 大西 その 2 碗 かう 觸 てま 72 また盡きな n 棋 に分け入れ 袁 石の自 洋 毒 3 のやらなものと、 棟書影叢説に云く、 と膠科 から得 た前 が乳 12 6 のやうに 洗 て石をその乳中に投ずる。 72 いものだ。 脱ちるを候つべきもので、强ひて離してはならない。强ひ L 7 ものだといふことだ。 N 盐 脫 2 沸 ち な また白 n か 吳江の某といふ男は吸毒石を所持してゐた。 石が落ちたときは、預め人乳一大碗を準備して置 L 0 るからである。 沸 重い 色の かなくなるまで繰返せ ものは もの E すると百沸し踴躍す かくせねば石は必ず粉裂して了よ。 一晝夜で落ち、 あ 0 72 甚しく腫毒あ ばその 輕きは 石 るものだ。 時を逾 は恙 3 もの ない 形は雲南の黒 は えて落ち 0 て離せば毒 再 び乳 それ この 1. てれ て、 を易 30 は 石 は 吸 小 な

嶺南雜記 西洋の島中に産する。 毒蛇の腦中の石であつて、 大いさは扁豆ほ

8 7 蛇 ~ 蛇 0 頭 0 頭 E 0 21 力; に置 試 法 4 0 10 à 75 て見る 2 らに浸すべ ころ) 蛇が 短 きもので、 用等 敢て動かな 間 12 蛇 0 これ 部 10 もの かう で石 j. 7ぎ は に傷 6 L Ti みが かしその際にもやは (T) 1 1 ない に Á 3 0 Ai. -1 . ^ あ たび 3 り必ず乳 2

數例が その 間 力; 毒 羊 か 全 8 0 身が å 特 を解 傳 3 5 あ を携へ と当 五 納の 2 2 うな、盤ほどの太さの 格 12 0 な 72 爛 す 爾の へて往 3 軍 逃 大 翻 然たる五色で錦繡を堆くしたやらに見え、頭に長さ一尺ば 嵐 蛇 多 吏の 歸 然とし 雉 先 軍. 0 0 21 かう 生 上溧陽消夏録 で、 部間購 ~羣り飛 たが 不 市に隷属して 0 せれ て落 T 風 即 か 恐怖 て ち、 んで來 1: ち所謂吸毒 でそれ それを聞 す) 3 0 12 0 る大蛇が高い なが 云く、 るの ねた頃、 ま) 72 を焼く 7) 艾 行 を口 6, 6 ら矢を 0) 幾どん 7 と判 とい 1 を張 嘗て谷に入つて見失つ 奴 こその 多人 魂 虚に投ずるやうな す 0 0 岡の上で日光に鱗を曬してゐるの 魄之 つて吸 H. 3 72 のだ 保 と蛇 蛇 ので、 は 失 は 島魯木齊 ふと、 は 11: 0 委顿 蛇 この だ 72 请 3 12 四五 蛇 見 L な 0 0 有 7 7 0 0 を見つけ た半 け 樣 丈の 流 0 ix 動 けざ 6 浪 H 5 6 [11] を示 から n 人 なく あ に 0 かりの一本の角 隔 な 82 1 たとき ·j. その 原 12 な 0 72 力; を狙 15 だ 20 1 あり 0 見失 111 0 は fil J るところ を見 -5 1 た は 0 1) 雄う黄 72 て谷 0 能 柱 初 72 2 1

た。 受け づれ 色、 その 合に、 TIT 多 T は å を 72 にに もの の出 0 貯 七当 5 使 だ。 或 毒 7 \$ 77 大だ 用 ^ とで園 は黄、 ない 乳汁 毒 30 再びこの 珂. は 準 から たところへ當て 摘 備 吸 それで人畜が傷を発れる。 CK 但 使 77 23 ときは 下 大 して置く必要が 浸す。 切の 西 し浸 或は黑色になるまで浸す。 すべ 棋子ほどの 川 盡きると解 石を用 洋 し得なく 多多 では 悪瘡の發ったときは、 L 溫 或は た乳汁 水 ると能 0 72 ねて吸は に浸すもよし。浸すことがやや遅れ だ薬 C. な 人乳が不便ならば牛、 脫 大いさに造ったものは 77 3 あ あ す く黏 もの 30 製の は 3 3 すが その ~ 摘 脫 人造 吸 す 更に る。 或は ちる 中 は あ み 物を用 る。 17 取 せ 患處に 妙で それは この 或 5 毒 とき損するのを防ぐために、 るときは \_\_^ は 拉 から 旦浸 石を忠處に置けば緊く黏つて脱ちず、 南 預 あ ば 2 人造の MIL 毒が盡きたのだ。 石 る る 羊乳でもよし。 30 8 かい が 解 から L 5 た後 この ないときは 碎 毒 凡そ蛇、 対薬を服 一時位 H ものである。 石を試験 必ず地坑 は 3 ると石 清 を可 8 蜗、 してそれ 水 0 がで洗浄 乳汁 小刀で刮損 だ。 とす 或 を 蚬 す から 3 掘 毒 は 脫 3 小 が略ぼ變じて綠 蚣 綿むんせん から 75 つて 離 ので、 L 0 右 等 PG 內攻 て抹 は、 洋 72 L の諸乳が 0 等に盛る Lh 埋 8 傷 6 72 て微し とき 石を毒 L E に傷 脫 びべ は た場 乾 ち 及 蛇 3 を 3 CK な 石

评 ル須 縣城 小水 雲南 東三在 省 洱 浪 源驾

> 物 とは 通にはるか 別な ることが尤も辨ぜずし て自 6 明 -あ 3

0 切 0 無名 種 毒、 及び毒蟲傷を治す。 石を以 つて吸はすれば立ろに癒える。

#### 天 生 磺

蒸し 熱し その 積 源 な 12 る 3 7. 昆陵 9 それ FI 7 あ 色 7 1 から 3 から 劉 1: 長 石 6 一室で旁 て、 灰 17 盡 人 21 5 蒼 F: 周 は 間 は 軒 圍 それ 浮 生 17 17 なり、 に穴が 浪窮 生、 は 蛋点 四 を驚り 主をその 質 Ŧi. 治湯 諱 里 から 0 ば 東、 8 巖 あ 次 煥章 # 第 IV. 1 L 6 か に投ず 5 城 0 72 17 12 穴は 外 とい 7 堆 堅 0 あ つて、 薬 聚 から Ŧi. < れば熟 里 N L 全 凡 にする。 な 77 0 7 6 ifii 7 こという 温泉が その 砚台 九あ 17 **荷玲**也為 流 色 す 泉の 30 その は 次け 9 て、 あ L 0 北 底に だ禁い 3 性: 72 7 中 介 流 に は 乳 温 3 に時間 は 乃 た, 大 自号 から 泉 1T: E Ľ 温 Ŏ から 硫 TE 17 とな 礦 昆 なる Z 9 な n 11)] 0 2 天 9 72 à 75. 產 海: 牛 引 5 中 T 巖 L - (. 0 5 77 礦 で、 IJ 數 は あっ 紀 77 注 水は 石 見 当 九氣 百 7 命 と似 餘 文 な 湯 臺と名け 2 mj 年 る。 その 領で 記 0 72 を 0 å 点 氣 錄 2 E 歷 水影 5 から 火、 かい 0 n 3 77 熏 5 12 あ 3 33 0

天 生 漏 虚

寒等

0

症

を

補

服

7

12

ば

その

效神

0

如

くで

あ

3

盖

L

硫

黄泉の

热氣

为

結した

效 を 6 重 る。 ち 0 绚 聞 驗 癒 V 30 老 その 磁 から 文 B V 3 それ 7 なり 0 収 石 それ は 際 つて 3 から とい 黑紫 B 毒 3: 鐵 乳 鋸ひ は 0 0 8 蛇 から 車型 0 16 0 败 5 こに變ず 0 あ 141 たさらだ。 13 ふや 7 角 B 12 地 1) たが 入れ なることが判 0 5 77 に称著し す 30 は乳が緑色に變じ、 て浸すと、 3 その 于 [][ 0 0 6 Ŧi. 從 質 囘 あ 1 見越園 30 2 は 吸 脫 その た。 木 は t, 癰疽 で せ なく 毒が出 B n 0 なく やや重 家 ば な 0 77 声 5 初 が 石 败 て了 儿 事 7 虚 盡 5 17 de もの CI £, 彩 その 石 な لح 3 8 5 再び B は 吸 1 もの Z 青野色に變じ、 地 0 2 で 癰 他 11 \* だつ 川 以 疽 L その L を T -[ たが 治 得 J 冷 餘 す 3 ふと M 中 3 は 25 2 11 極 5 客 12 0 頗 77 6 8 け illi な 囘 3 1 浴 3

なり だけ T 5 0 敏 で、 たが 按 兼て諸説 輟 斷定 す 耕 吸 3 錄 77 L 毒 恐らく を採録 T 及 0 說 CK 吸 あ つて、 毒 は 松 rs 向 漠紀 づれ して考證 石 は、 その 示し 聞 B 曉 E に備 說 曹 T 嵐 確 な が詳核であり、 先 昭 6 か 生 格 な ^ る つた。 古論 は 15 大蛇 蛇含土に至 瀕 0 書影叢 諸 湖 0) 書を 角 0 從ふべ だとい 綱 說、 引用 目 つて 21 きもので は、 CU 及び嶺南 L は蛇黄 能 蛇 装さ く癰 角、 漪 のことであって あ 雜 は る。 記は、 毒を治し 蛇 名 が含ん 故 咄き 5 21 す 石部 とい づれ 犀は だ 士 5 だと 75 も石 つた あ 列 5

倭 硫 贳

解には がなた 硫 その 方の陰陽 地 る。 やらに ところがなく、僅に 黃 產 功 8 3 按 黄中に金紅で七月の石榴のやうな部分が とは逈に別であつて、 で左に くずる 光が 用うとし ただ庚辛 して鼻に觸れ、 二毒、 12 あ 補著 5 瑞草堂方の酒飯赤鼻、 硫 7 E 全く鬆脆さ -あ L 0 て間 5 内 『倭舶のものが住し』といっただけだったが、實は倭硫 所載の石、 老責色を 地 斷じて 17 < 綱目 產 ない 寸 士:の なし 0 内地産や臺黄を代用 3 のでなく、 附 B ガの 7 0 宣明 は、 種を引用して、 ねるが、 r 性が 土と油 に記 方の鼻、 あり、 倭產 行 載 とを (T) してあ ilij やらに すべ 皮を打開するとさながら水 v) の紫風 倭硫 7 収 いつて煎 きでは る本 0 は嫩白であ 破 に関しては 事 60 77 熟し は、 方の ない 8 0 から 1. 0 陰證傷寒、 7 切て 3 造 川 7. づれ 华约 あ 3 考據 だ 瀕 0 3 B で、 黄と内 舶 博濟 とあ 11 L 故 E 0 集 氣 0 12 72 0

. , .

百 草鏡 自 硫 寅は 琉 國 に産し、 倭硫 黄と名ける。 洋 利自 が帯來 す 2 8 ので、

3 堅きてと石の如く、 物 理 小 識 舟自 硫 臭からず、 は 蜜のやらで、 光潤滑澤なもので、 黄 1 3 7: 念紅 の部 形が滴乳の如きもの 分が なり 5 整 ち 開 が真物 1, 7 見 7 ると あ

酸化 スル 即チ養化。

のだ。

あ

0

は

<

その

その性は燥熱なる

B

故に火に近ければ『養し易い』とある。

黄に ので、 過ぐ 質が 3 0 最 も輕清 C. あ る。 -今では あ る。 又、久しくして後に成 上人がその 九氣臺の 1: るも に文星閣といふを建 0 だから、 功 效 て、 は遠 浪窮 石

地

硫

方での名勝となってゐるといふことだ。とある。

濃 あ 按ずる 肥で 膈症 つて を治し、 天然生 17, て、 西 その 儒 0 命門の火の衰 3 高 味 0 一志空際格致に は、 苦く鹹 外部 へたるを補 は 灰 色、 一硫黄に す。 氣は臭くして毒あり。 內部 その他 は は 黄 人造 泥 0 の功 0 à もの うな は倭黄に同じ。 为言 多 あ 5 0 で淡 天 然生 < その 0)

引

0

から

體

は

#### 倭 硫 黃

硫 5 東 づ 黄 て蜜 n 人は倭夷 洋 も商店 0 琉 のやう、 の海船 球、 で賣って 日本、 氣は臭烈ならず、 で輸 呂家ん 入され 75 る油 等 0 る灰で塗縫 0 あ 國 3 77 光潤 硫 產 を用 す L にし 30 かて 72 して娘い ものが H 2 本 るが、 產 佳 のものを佳品 高濂の四時修合方に し。一般には多く見ない 舟白 硫 は色が とし、 蜜のやうな その 舟白 色は自 ので、 もの 0

箇 に滴して珠になるまで熱り、再び黄丹十二南を加へて再び熱り、 を用る、 麻油三斤に粗薬を入れて半月浸 L 枯色になるまで熱つて渣 冷えるを俟つて細 を去 6 水

薬を加へて聽用する。――妊婦は貼ることを忌む――

治す 兼て腰疼、 陽を壯にし、形を强くし、力を健にし、凡そ交接に泄せずして十女の精を採るべく、 を治し、 登仙膏』 萬氏家抄に云く、この藥は、精を存して漏さざらしめ、體を固くし、 いづれもこれを貼るが宜し 又、二三十年の脚腿の疼痲、 下元の虚損、五勞、七傷、牛身不遂、 麻油一動四兩に甘草二兩を入れて熟り、 陽事 不學、 婦人の 膀胱 疝氣、下焦の冷氣。 The state of the s 血淋、 陰痛 小腸偏隆 六分に TÍI 崩を

なったとき諸薬を下す。

第一に芝麻四兩を下し、

第二に甘草二錢を下し、

第三に天門冬を酒に浸して心を去り、麥冬、遠志を供に酒に浸して心を去り、生

地を酒で洗ひ、 虎骨を酥で炙き、兎絲子を酒で浸し、鹿茸を酥で炙き、肉蓯蓉を酒で洗つて甲膜を 熟地を酒で蒸し、牛膝を蘆を去つて酒で浸し、 蛇床子を酒で洗 N

硫 77 死 水 て、 して 0 金 間 毒 0 紅 硫 بغ 77 硫 0) 遇 5 とな B 0 77 本 2 0 6, を以 光が 來 たときは、 は 陽で 雲に 7 あ る 第 ある。火がそれ 升· 釜底煤を研 今の青硫 とする 12 ば 爆 0 L て雷 は住くな 7 つて湯に泡 あ を見て服 とな 3 から る。 但 けて飲 し善 蓋し陽 する 乃なり 0 < 萬 T, だ 製し の氣 物 を 煤は火の宅な 72 生: から 地 B 養 0 17 す 77 人 3 つて 限 0 3 源 3 0 6 水 ものであ 6 あ 21 巡 あ 3 ふと 3 故

多 à 3 Ď 7 ○岳鹺使る うで だとい 索索とい 餅 色を 一秀峯 ふから特 成 ふ蟲の 売生 L 江此 鳴くやうな聲 P は 曾 は に筆記 て予 6 甚 12 L 話され L < て後の参考に 白 から あつ < は た 72 なく、 「京 1, 師 ふので 俟 手 17 つ。 77 7 握 72 ある。 2 とき倭黄 7 耳 この種 0 呼に當 3 見 類は倭舶 たが、 7 7 聽 梅 で來 花 5 7 沈 3 見 0

通 0 衰 性: は 瀉 大 72 熱 痢 3 を 7 北 盆 あ る。 す。 8 味 老 人 は に對 微 し酸 i て尤も宜 小 毒 し。 あ 9 斑を 下 滅 元 を補 し、 蟲を殺 し、 陽 道 を助 瘡を治 け、 命 門 ÚL 0 を 火

を

3

子 煖点と 蛇床子、 封臍膏 大所子に 周 各 氏 永 兩 寶 に云 例 桂 夏期 兩 JII 12 これ 椒 三兩、 を貼 倭硫 れば 黄 秋後に痢 啊 麝香 疾を生じな 獨談

穿山甲一 滴しても珠になつて散らぬを度として磁器に収收め、綿緞に布攤して腰眼に貼る。 觔を用ね、 倭硫 肉蓯蓉、 防風、玄參、 固くする。 を去り、 ての膏を貼る [實珠音] 黄、 槐、 没藥各 錢五分、 白龍骨、 まだこの薬 薬を油に入れて三日間浸し、 厚撲、 行篋檢秘 柳枝で攪き廻しながら黄蠟、 赤石脂、 一銭、血場 杜仲各一錢五分、 地龍を土を去つて二銭、 た骨、 を貼 - この薬 天冬、麥冬、生地、 **见絲丁、** 6 銭、 則が 乳香二錢、 15 は、 附一一 木香各一兩、 先づ 能く筋骨を助 後に鍋に入れて熬り、黑色に 筒を生で用る、蓖麻子一百粒を油を去り、 擦久易丹で 松香を下し、再び細葉を下し、 木鼈を殻を去り油を去らずして切片し、 熟地、 松香、 付丁香、 け、 黃蠟各四錢、 紫稍花、 腰眼を擦り、 血を補し、 肉桂、 蛇床子、 脚香 川斷、赤芍、黄芪、 三日 肌を長じ、元を 少量、 鹿茸 なつ 0 後 油が水に たとき渣 穀精草、 脉 12 Πĵ. 油 CK

量を末にし、 【擦久易丹】 煉蜜で彈子ほどの 肉蓯容、 良藍、 たいさの丸にし、 蛇床子、 丁香、馬蘭花、 丸づつを川 部務各一兩、 ねて腰眼 木鼈、 に千百遍擦 蟾酥 小

その效神

0

如きもので

あ

25

皮を去り、各三錢を下して文武火で熟り、枯れて黑色になつたとき渣を去り、 去 5 川續 斷 紫稍花、 木鼈子を殻を去り、 杏仁を皮、 尖を去り、 穀精草、 官桂 飛過 を

L た黄 丹半觔を下し、

やらにし、 第四 に松香八兩を下して槐、 雄う 柳枝で手を住めずに攪き廻して水に滴しても散ぜぬ

半時の間熬り、

第五

に倭硫黄、

赤石脂を各一末にして二錢を下し、

再び火にかけて

乳香、末藥、 木香、母丁香を各一末にして 五銭を下し、 再び熬つて火を離

して放置 して温ましめ、

第八

77

黄占

一兩を下し、

磁離

に盛つて蠟で口

を封じ、

井中に入れ

て三日浸して火

第七 77 蟾香 麝香、 陽起 石各二銭を下して水に滴して散らぬやうに

毒 説は適ま以て生を飛ふに足り、子を種むの説は亦た以て淫を導くに足る。 誤を贈すこと多くして成功すること 人 の呼ば を去 津で潤ほして膏薬を去る。それで泄して妊娠する。― **b** 紅 組 に難っ して臍 1: 此 3 もし房事 を行つて泄 さんと欲するときは 應昌按ずるに、 女を御するの

老人、 し、磁 を研 支胡索、 77 て冷えるを候ち、再び水で泡過して洗浄して一雨、木香を切片し曬乾 を去り、 翌日 3 剪根 つて細 水に浸して朝夕水を換へ、取出して磁器で露かし、敷沸してから土地上に置い 幼童 を待 盒 北 再び蘇合油三銭と白芨汁とで薬を和して調勾し、麝香末を上に灑いで錠に 胡 に放入して陰乾 椒、 ち、 は 末にし、 15. 經驗 稀 五靈脂、 米湯 廣集 を温燒酒半小 拌匀して收貯する、 を吃ふ 白荳蕊各五錢、 胃氣を治し、一 或は 77. 鍾で訓 口を封固 へて服 つてから後には乾飯を吃つてよし。 體の壯なるものは一分、弱きもの 倭黃 脱に して飃し、乾くを俟つて研 L. して根を除く。 密室 もしないときは石硫黄を用 に入って一 冷痛に就 النا 0 企 つて擦る。 して二銭五分 1 3 华勿 一致が 永く を吃はず は、 八 ねるー 古り 小一一一一 校里

3

#### 11 周簽 训

せ

AJ .

妊婦は服することを忌む

陝西の延、安、 極り 等の地に産する。 乃ち石中の流液であって、 土人が それを収

9 絹綢 で押 へて一 H 解 か ずに 置き、 三日後に前掲の實珠膏を 貼 3

諸痢 て、 自 製 子を童尿で黄泥を和したもので炮いて五銭、當歸一兩、乾薑五銭、吳茱萸、 で服す。 これを服すれば效がある。 類を和して外衣にして薬をその中に裏み、 の花椒各三銭、 七寶丹」 には 文武火で煆き、勢が熟したとき勢を去つて搗いて末にし、室で桐子大の丸にし、 米湯で二十丸を空心にして正午に服す。 高濂修 舶硫黄八錢の七味を用る、 合方一 老人、及び脾洩で滑するものはこれを服するが宜し。 ―― 久患の瀉痢で手當を加へても瘥えぬもの 燒餅 末に 宿食氣痛で不消化なるには藍鹽湯 して米酷で和して二箇の関 に糖を包んであると同じやうにし を治す 厚撲、 にし、 3 12 ESI. 附

三銭、 刹 L を和 維 た淨 神效乾丹】 で外を裏み、 霜 鴉 三銭 子を孕ましめ 錢 乳香、 演機兒集 麝香二銭を極細に研 蟾酥三錢、 末藥を油を去つて各五分、 ること神 この 母 1 0 香 薬 如きものである。 0) は陽を堅くし、 大 つて別に包み、 なる B 0 倭硫 JU 粒、 腎を益し、 天雄三銭を皮、 黄三錢を共 白芨を多少に拘らず敷き用る 人參三錢、 筋力を强くし、 に研 樟腦 尖を つて を瓦 去 細末にし、 5 上 で昇 雄精 血 脈

漆といふとある。 る。 張華は、 延壽縣の南の山に溝脂がある 方銭編年録には、 これを地脂といってある 始は黄だが後には黒くなる 時珍は、石腦油 これを石

12 を半 12 やらにし、 つけて燃し、それを水に入れると底に沈んでも減えない 硫 に破つて節を去つたものを用るて、 聞 黄油といふとしてある 見 雜 鹽を煎じてゐるが、その火の色は青緑で紅くない 志 蜀 の富順縣では、火井から先づ木の火で下から 現に雲南、 緬甸、 その中から火を行らして篭下に 廣の南雄に いづれ **竹節に搽れば立ろに癒** ]|-4 3 別いて上せ、 0 illi を紙 引き入れ 布 大竹 の燃

えるこれもやはり石腦油の類である

歯髪が 成 5 〇北 數里 史 再び生える。 を流 一屈茨川は n て地 萬人がこれを服すればやはり癒える。 館技図の西北の大山 に入る その 狀態 はははい 中に在り、 働のやうで甚だ臭い。 水は膏の如く、流出 これもやはり行 てれ を服 腦 して川に すれ 地渡う ば

の類である。

〇通 É 禿, 志 堆灰、 の畧に、龜溺、 俗に狗屎と名ける また石腦とも名けるとあるはこの物とは別物である。 蠟梨瘡には、頭を剃 つてこの油 を塗れば

五三

11

撲 は 3 0 3 3 大てば減さ とい 多く 地 點 水 格 物 取 77 12 ふことだ。 つて える 涓流でき 須 石油泉が 知 點燈 ものだ を入 12 一石腦油 あ n 用 に供 つて、 ると烈焰が とある。 するが、 は 油は 3 真 水 常中 遽 0 極 面 12 B 丞宦 0 めて明かで松膏 に生じて肥脂のやうで色黒く、 發 は金、 し、 遊 筆 餘 銀を透すが、 記 力 から 水 に匹 27 西 垭 人 敵する。 0 3 赤金衛 と魚鼈 ただ真琉璃 或 0 为 氣 東南 は瘡癖を治 4 だけ は臭い。 な 百百 处 は V2 貯 Ξî. +: --灰 l / 得 人 得 里 18

漢 で、 水 77 7 27 0 書註 なる を 惘惘 は 發 肥 燃せば 筆 燃せば には、 が 肉 とし す 談 3 0 灰で撲てば滅 極 て出 8 やうな苔が 延壽 極 0 めて 延 で、 る 脂とい 8 7 縣 明 明 土人は雉尾でそれを裏んで缶中に入れ の南 B だ ふは だ。 L あ つて、 0 えるとある。 2 元和 延安の の油 食つてはならない。 あ る川 志には、 を燃し それ の石 石油のことで、 を燃せ 石油 按ずるにこれ たとき かい ら泉が漾漾として出 ば燭 泉 小を沃 は 縣民は 王 の代 門縣 水 (" 用 際 は古に の東 17 12 一般にこれ ならば、 生じ、 な るが、 いいつ 百 3 る。 た石 その 八十里 沙石 この を石漆とい 不凝脂 頗る漆に似 一漆その 光 油 と泉水と は に在 は 0 能 5 ig. B 5, よ < Ŏ ふとあ うなも 水 机 72 5 泉中 だ。 よさかん 中で 为 雜 0

9

6 回線 3 Mi 12 救 迈 再び その 生 細 L 害 研 T 紙を な浮 海 に神 1) 完成なん 沫が 永 Hj. 火を収 为言 CK 111 मा して結 心る なく L る法が 1 浮沫 き下 その な 0 1 i あ 为言 時 に荆 13 儿 72 11-多 8 0 劈砂で 0 3 72 JII とき 紙をその 付 [ii] ち 筋を水を帯び **削**當 樣 前印 火で 0) 水 III 6 Tj に抱 約 法 あ -3 1 て研 九 拖 くとこの その 分 1. -0) 細 砂 加口 雕 火を i. \* 沫 澄清 から 滨 以 収 1 紙 水 6 L 上に結著す 15 得 かい 1 11/1 く六 7-水 3 を 3 8 -6 法 2

外 市市 科 性能 火 15 0 聖 量 く毒を 薬であ を鵝翻に煎けて膏藥上に掃いて貼れば、 拔 E 11 之 收 23 13 J.L 1 瓣疽 情 北京 毒水が乾き易く、瘡口が斂り易い。 (V) 容易に V 收 せら V2 4 0 に

は

6

あ

30

鳥金

紙

25

包

h.

-("

收

貯

-

3

# 天

地龍竹 補 これ Til. て置 は と名け T 年 0 給新油石灰を水龍骨と名け 盛 塔 711 0 華 頂 は 0 石 路上の石灰は、天の陽、 灰 -あ 25 瀬 湖 たが、 は 行 灰の 獨りこの 風 條 游 1 15 0 氣を受け 物だけ ·li 墓中 を遺ぎ 0 行 悍烈の 灰 た ナさ かい 附 ら特 业 il. 金 L 海流 T 12

立ろに瘥える。又、頑癬、風癩、悪疥を治す。

3 もので、 無名惡毒】 氣は聞くべからざる臭悪なもので、色が黑い。 救生 먎 海 緬 甸 12 產 す 3 石油 即ち石 腦油 それを悪毒に塗るが良し。 であ 30 石 縫 から流れ

叉、

癤毒を治す。

爆發狀態は更に烈しいもので、 7 られてから名を更へたものである。 水 東 名を泥 西洋考 中 12 入れ 油 とい ると光 一三佛 30 脂が 大い 齊 は東南海中に在る。 に樟腦 いよい 魚鼈がこれに遇へば燋爍せぬは よはなか に類 舊港 す 12h なる 3 B 12 0 産する猛火油 本は南蠻の別種であるが、 だが、 蠻夷 は これで爆薬を製造 72 だ能 とい < ふは 人 0 な 肌 樹 0 例 するが、 8 津 後に瓜哇に破 腐 C. あ し、 9 その 7

に附記 とで、 敏 按ずるに、 樹脂 して置く では ない。 てれ は 洋考では関って樹津としてある 石油のことだ。 その一名を泥油 から、 とい ふとあ この部分を石腦 るを觀 ても の條下 判 るこ

神火

# 瑤池沙

これ 初了 達だ 111 何 1 あ くこと三千 啊5 朱 は に合流し、 人もその 0 排 と名 前 里にして星宿 \* 之 H け 飲 < その崑崙を去ること西 3 取寄せた。 111 ħ 朴 it を 8 とば孔雀門 頂 里 ば能 3 T 3 Ш その 池 Ŀ 12 Ti 雜 0 1 から 几 75 して崑崙山 1 誠 海 その 初了 あ 発 あら 隅 る に達す 水は と名 玻 3 に各一 喇; 時の行程は京師 功 瑶 てとは出 順 これ け、 にこ 地 3 る 病を 下に伏流 77 3 山があつて、い ら嘗て瑶池水を進獻した。その 北 は、 後方をば馬 逹 12 支那語 する。 四五 療す 來 を ここは世に所謂 貯 な 10 里 して V へて その の天河 が、その影を測つて見るに かっ 77 6 置 足宿海 M 康 あ 西電 るのが づれ Щ 熈 1+ と名け、 Ti. ば 0 は 言を出 形が 意 火敦腦兒の地である。更に - | -數 お記 に達し、 三年 即ち路 味 1 左をば 桃のやうで、 年。 18 溢 1 12 彩色 より PLI つて 理 池 7 ti 狮 北を望んで行くこと凡そ 藩院員外 7. た流れて は 0) 水 43% ま) 几 低 [11] は連 1 と名 僧 2 高さ三百餘丈あ 11 全體に雪が O) 0 ず続 it 盛柱 1 1 池 Ш TL やらに否しく、 岐 0 雀 ぜ 3 [11] 右 周 7-水 造 y.) はこの الما 国 人 内 を しば -11 は は 10 に 人が に行 象川 L 0 麻 Ti 3 1 八 -( 天 逐

じて温 金刃 0 要薬であ 和と成して つて、 あ るものだ。 內 服する 的良 故に能く痛を定め、 L とい つた。 肌を生じ、 血を止 一め、淫を去 30

珍服、 外治 婦人の血崩、 77 は 血 を止 8 漏帶、 肌を生じ、 男子の久痢、 惡瘡腫 便血、 毒、 寒溼臁瘡に塗る。 及び一 切の打撲損傷、 闪 治では心腹痛、鳥 惡血凝聚で腹

痛して死せんとするもの。いづれ

も服するがよし。

12 去つて水で飛過し、 血が散ずる。 を燒酒で服す。 白虎丸」一切の もし 初め 桐子 青筋腹痛を治す。 三五日を經過して青筋が己に老いたものならば多く服して效を に頭痛を覺え、 大ほどの 丸に 悪心し、 萬氏 家 郁 服 抄 腹脹す Ħ. -丸 天龍骨を多少に拘 るとき一服を進 輕、 重 を看 むればその場 は 7 加 らず 減 泥土 す

る

を

#### 玉 田 沙

取

る。

種 7 本 あ 經 るが、 逢原 に云く、 綱目 には記載を缺 夏期 に發する麻 V 7 ねる。 疹にはこれを用ゐるが良し。 やはり河沙中の

持 止 ち歸 8 右の 6 酒 木 心石 15 膟 つて なるもの 1:]: 1-與 (V) 話 ^ 1 むして、 服ませると、 弘 D 1. 扪前 を視 找 から ると果 顿江 に除 て行があつ 1+ た L 去 2 73

3

心 痛 \* 治

と能 拆t 精 から 6 は T で 0 散ず 然く 静 祭 け 生 あり 按 なる ず ずる 松脂 1 は な 2 つて、 2 花が 3 ¥2 3 秋 7) 0 に、 0 能 -B もの 3) 浴 から 岭 だっ は t, 0 0 火 ち 当 ず って、 な 温 であって、 死 78 ることが 火が 久しく ることが判 して質の 化 花が 故 0 に 火が鬱して必ず泄す 内 刑 彩 意 萬 に鬱して泄す 唉 は 均しく 柏脂が 村 流波 10 物 風 てば變じて 七質 12 な 的 t, 0 1+ 動 12 42 瑪瑙な 生ず 金 \* 11 火 行 < 视 はが は 77 結 は 物定 屬 2 12 Cli 12 12 石となり、 を得 ば、 は L な風に生じ、 3 るのであ ip v. ľ 生ずこと能 水 火 5 づれ V2 6 前え芽生 は しこ 0 ところから、 20) 木 见 7 14: 2 0 2 風を は はず、 萬物 子 政 他 10 木 得 之、 な 0 V) 達 0 3 -7 V) 7 静な 火 心 力; 以 な 脂 芽生えて 0) ま な に いり -6 7 液 2 は 7.) 散 1+ 为 なに () Jx Ti この . . は 11 な 泛 ナー V) 也 J'h lt (3) さり 樹 打 北人 457 3 風 な して TE 0 12 は t, 8 けご 生じ、 3-水 \* と脂 25 2) 得 12 結 it 0 10 -(-ず は、 城上 -1-5 11 11 るこ むが 17 2 は 13 さい) ば 15 以 长 旭 11 質 不 V) 0

木 130 石

C

琥

HI

とな

1)

2

な

るやらなもので

ま,

3

所

1111

华勿

12

は

篙

箇

それ

0 -二年零六筒 里あ だった。 5, 路池の 岸傍はみな雪で、水中に五色の細砂があり、 月を費 水一瓶を取り、弁に山川、風土を周して持ち歸 L たので あ 9 720 それは滑膩にして食へるも つた、 その間凡そ

「稀痘」 沙を取つて小見に與へて常に食はすれば永く痘が出ない。

# 木心石

樟巖を附す。

何 げ を患ひ、日久しくして瘳えなかつたので、その孝子が毎日神に禱つて治癒を求めた。 あ するとあ た。 物か當たる音がする。それを見た孝子は、考へつくことがあつて急に挽くことを る日 て黄金のやらである。書影叢説に、孝子某なるものがあつて、その母が嘗て心痛 古木中に生ずるもので、雀卵のやうに圓く、 夢が に入つて、ふと二人の匠人が木を挽くのを見てゐると、木の下で鋸の歯に る夜の夢 严星 8 てか に神が現はれて ら遍く名醫 に訪 『爾の母の疾は必ず木心石が ね て見 たが、いづれもその薬を知らなか 中は正白色、木に著いた部分は燦と あれば癒 える』と告 つた。

里往つたところが鎮南州であ 療ずる。傳說では、 杜 村を去る數里の山脚に仙人骨といふが出る。水晶のやらなものだ。 昌 丁藏行 紀程 それ 楚雄府から七十 は仙人が呂祖に仙去させられたものだといふ。 里にして呂合に至る。 ここには呂祖廟が 能く瘡 叉、 三五 節を あ --

る。

0 E ろに癒える。 が化して石となった。瑩澈にして水晶のやうなもので、 界に上昇したが **滇略** 南 部 0 時、 張は 張、 それ 王の二人が呂合驛で呂仙人に遇ひ、 为 出 一來なか つた ので憤死し たい 切の瘡瘍に傾ければ立 その骨を 王はその道を得て天 111 1 1 して 圳 83 72

## 禹 穴 石

Щ いで飲めば能 通 四 Щ 志には、 龍安府 く催生するとある。 石泉の禹穴下に出る石で、 石泉縣石紐郷 に淹する。 血を選い 皮は血で染めたやう、 たやうに紅 V 40 気が腥い。液水を沃 を住 とする。

四

難 産を治す。

に變化 自體に す 3 0 B 6 0 だ。 0 に關せぬ一 あ つて、 太極を有するのである。 至 變の 現は 貫し 物を以 n たものである。 た事實を論ずれ てそれを治 心は 療 ば變化の すれば合 人身の太極であつて、 姿で 间 L あるが 7 化 す 3 理論の點から見れば常 故 中宮を主つ 12 能 くって T 0 疾 全 を HILL SIX 癒 な

樟巖 心痛を治し、 沈 氏 秘檢 能く五經 樟樹 を通 の内部に ずる。煆き研 ある石を樟巖と名け つて酒で煎じて服す。 る。

#### 仙 人 骨

け L 輿 72 7 0 賣 地 だとい つて 志 ねる。 雲南鎮南州の山 傳說 に據 ると、 中に樸硝のやうな碎石が出る。 仙 人が 曾 こてこの 地で仙化し 土人 たので、 は掘 それ り取 7. つて粉に か <

の遺 〇南 屍をここに座 詔 備考 鎮南 8 た處 州 だとい 城 の東二十里の 30 山中 は、 世 一の傳説では仙去した仙人張明亨

切 の瘡を治す るに神效が あ 5 粉 を収 いつて敷

唐書 僕骨 0 東 境の康干河に松を斷つて投入すると化して石になる。

佳きものを康干石 とい

ぐに化石した。その化したものは枝、幹、 る と化 つて了ふ 松は三千年 錄 して石になった。 異 記 博物 婺州永康縣 に至って更に化して石となる。 志に『松はもと石の氣であつて、石が裂けて沙を受けると松が産 まだ化石せねものを 0 12 お つた枯松を斷るときに、 及び皮は松と異はないが、 収つて試みに水に とも 20 入れ 1 誤つて水中 見るとや ただ堅勁 は 1= 腌 1= り直 な

坪心 0 か 8 9 外觀 あり、 0 輿 ふ處 地 は な は 紀 があって、 松樹のやうだが、 力 大なるもの 0 宋 720 0 その 建 は抱 炎 そこに松の化 邊 0 CI 頃 0 數山 1 1 合せるほどもあった、 逐節府( は 化して にこれが 行がある の轉運 石になって あって、 他 質は 衙門 俗に雷燒松と呼 しかし望み見るほど以 Ti 72 0 だが理は松で、 たい 後の 义、 加 に松石とい 重慶府永川縣 んで 或は 7) 1 73 1: - 4 から に対なっ よば) 部だ 尺ば 神

仙

### 桃 花 鹽

色が 鹽を炙いて熨すれば立ろに 柑 園小識 次第に減 Ľ, 桃花鹽 秋、 冬に は澤旺に産する。 北北。 は色が白くなり、 毎春桃花のやうに深 春に入ると紅くなる。 紅 だが、 胃痛の人はこの 夏に なると紅

【胃痛を治す】 鹽を以て熨すれば立ろに止む。

#### 瘤 卵 石

て圓 膈 く痛癢し、 症 池 北偶 0 60 治療 卵を墜出し、零で化して石になった 談 醫師はいづれも何症なる 77 これ 高陽の民家で、 を用 ねて神の如くであった。 十餘 かを判斷し無ねてゐたが、 歳ばかりの子が忽ち臂上 工部劉霖が一金でそれを買い取つ に宿館を生じ、 ある日突然中が潰れ 忍び難 たが

痞

結膈

症を治す。

經 って變化したもので、薬に入れては用ゐないといったが、殆ど未だその奥妙を深

悉してゐないといはねばならぬ。

## 核

産し、 羅浮 志 芸核は羅浮 に産する。 に出る。 やは り雲母の類であつて、 黄なるものは黄雲峰に

これを層にして調へ、漿にして服し、久しくす

れば能く五色の雲を吞吐する。

白きものは白雲峰

L.

性 は平である。服食にこれを用るれば、天年を延べ、疾を却ける。功は雲母と同

## 瀚 海石竅沙

水、 ほどあり、 朱排山柑園小識 草のな また珠のやう、 r.J 土地である。 瀚海石は瀚海に産する。その地は澤旺に近き方三百里の地で、常常がは、 豆のやうなもの その石は大なるは瓜ほど、拳ほどあり、小なるは芋、栗 もあり、 いづれ も五色を具 へた瑪瑙 0 is

傳に、三千年にして當に化して石となるべしとある。

水紋 L 3 な 北 める。 77 ○張 つたものだ。 にも産する。 は全く化したものを用うるが宜し。 或は **基** 游 塗 說 松皮紋があり、 且つ變化が完全でなくてなほ松の質を帯びるものが これは年久しくして折れた松が澗水に入り、地氣を得て變じて石と 松の化石 また節 には黄、 量紋のものもある。 紫 これを服すれば人をして情を忘じ想を絶せ の一色あって、 天台山に間まこれがあ 質理は甚だ細 あ る。 かく、 薬に入 皮上 5 n 四 77

再び念はなくなる。 【相思症を治す】 凡そ男、女の所思不遂のものは、 これを服すれば絶意し、復た

折 真 0 つて安縁を釋くのである。瀕湖 象 敏 使薬を和 を ( 按ずるに、 企鉄耗し、 あ る。 平の 松化 魂狂し、 薬に入れ 女の愛慕が結想し 石 なるものは有情が 魄越し、神その るに非ざれば正し得ぬものである。 は石部の不灰木の後に松石を附錄して、松が久しく て發 無情 含を守らざるに至るものであって、 る病は、 に變化したもので、陽 君、 相の二火が それは貞凝の氣を収 虚磨し、 極 つて陰に反る 妄動し この反

窩 石

力: ると、 明 を覺えるものが兵 ある なる 名勝志 片片が能く動いて相合するものが良 B Ŏ 土人は龍の を煆 廬山の溪中に産し、及び龍の居るところにある。この石は夜中に涼冷 5 い物であ て用 升· ねる。 り去るを俟つてその跡 る。正伯 生で用 厚は ねては毒の 深 L III を尋ねてこれを獲 75 あるものだ あ る龍の盤した場 敵き砕いて酷中に投ず 3 所 にい .Fi. (6 あ づれ つて、 引これ 透

性は 大寒なり 顔面 に磨れば能く瘢痕を滅す。 熱療の毒を解す。 假いた粉を暑療

に撲てば立ろに消する

その は で その蟄す あ 味 按ずるに、 かい 功の能く熱を解し、癥を滅するは、やはりその寒敏の性を取つて效を奏するの 3 門空 る場所の 酷 いもので、石が精気を感ずるから、それで酷に遇へば能く合するのである。 1 3 龍 に投ずると能 0 の體は純陽であつて、凡そ陽の體は陰を以て用と爲す 石 は いづれ く相合す も性が冷であ るのは、 3 龍は東方の神であつて木に應ずる。木 夜に入つて更に涼な 3 は真陰の ものだ 作用 故に

その外部 うで、竅があつて中が空だ。 は破す n るが内部は破れな その竅中 () 故 77 に毎にその形のままで器とする。 ある沙が薬に入れられ 30 石は質が堅く

## 嚴香

主治は目を明にする。

ある。 ものだ。 風 0 力に 流 深 n 山にいづれもある。 乗じて結するものだ。土人は巖香と名け、俗に水碱と呼ぶ。石を鑿つて取る るところに生ずる水の 色は白くして窯灰のやうである。手に載せると冷が骨に入るものが真物で 凡そ山巖の洞壁上にある泉から滴下して、年久しくその水 結晶で、乃ち至陰の精 華であ る。 石乳 0 滋液 に 憑

て研 30 百草鏡 末し、 また眼科にも使用する。 に云く、 自 果 肉 を水 性寒なり。 に浸して擣 湯火傷 いた汁と共に和して七分を服す。 に敷く。 金瘡出血には水碱 を火で煆き酷 白濁をも治し得 に淬し

福 建續 志 春 州 の襲髻山等の地 に産する。 その石 口は鐵磺 に似て髪く

色は

黄金

やうであ 3

〇本草綱目 金星 石 0 集解の後に、 劉河 問宜明 カの 點眼藥中 に金精 石を川らとあ 3

を見なかつたのだ。

を引用して、

時珍は、

てれは金星石では

あるま

V

かと疑つてゐるが、

蓋しまだ續志

翳を去り、 目 を明 にする。 眼科の用に入れ る

## 雄 膽

維 東黄 を附 す。

雄う つてゐる。 温黄を産. 六研 齋筆記 それ 大は數百觔 を雄膽とい 王存思太僕は貴陽の人だった。その話に「その地方には山が多く、 に至る 30 破 \$ あ つて見ると一盞ほどの清水があつて、 20 その 1 | 1 に浮沙があって鵝卵の やらな團 それを急に にな

石

である。

## 石

5 内傷折骨を療ずるには、 NÃ. 福建續志 多ければ骨が太くなる。 石髓は泉州安溪の長潭の石罅の間に出る。接骨に神の如きものだ。 三分を酒に研つて服す。 能く斷骨を接ぐ。 多く服してはな

## 紅 毛石 皮

るが、 0 如く、甚だ鬆脆だ。外國 粤に産する。 皮は甚だ粗 紅毛國から澳門に來るものを中國で火石にする。外皮は白くして粉 末に取扱はれ、人の持ち去る 人はその皮を去り、 に任せ その 中の石質を火 7 ある。 石として賣って る

金刃傷を 治する に石皮を擣いた粉を用ゐる。 功は千年石灰に勝るといふことだ。

皮膚の裂痞を黏合する。

二响 テア アルコトナ

> رزا 0 描 蛇 0 咬傷を 解し 邪なり 111 精を 4 10

精気が を助 見 雄 厄を解す 黄を用 ると、 按ずるに、 1+ 上 て能く子をして暇せぬやらにする 維は るのである。 5 ねて胎 間 組 mi. 12 の策に し獨 kl. を養ふので つて二時代されて り解 红 W. 唐 0 ま あって、 に尤ち宜し 0 1/1 13 Jj 0 は 20 あ みを目的 やはり鶴の集に響があるやうなもので、 3 陽精 0 ためである、千金方にある轉 7: とす 0 全色地 人がそれを 13 のでは 産に ない 取つて佩びれば 収るとしてあるところを 稿に謂い 友成 11: 男法 切 は、 0 111:

產

0

#### 石 螺 蛳

Ti 草鏡 廣 東に産する。 修治は石燕と同

軽目 眼疾を治

類である。 按 ずる 77 故に主治もまた大體相似 石等 蝶鰤 は 形 は 螺 1. 似 T たもの 7) 2) が體質 すぎ は 行であ って、 やはり行解、 行蛇

V)

ろでは これ あ 飲 8 9 ても ば \* 百 飲 沈 んで、 疴が Ŧi. 甚 十餘歳なさうだ』とある。 L 人供に消 < 今でもなほ三十歳位の人のやうに健在 粗 末 21 L 壽 散漫 命 から 二百歳まで生きる。 て了ふので飲む ただ川 ことが出來 だが、 間 その 0 な 土民が頑獷で 男の V 0 自ら だ。 13 あ それ る男は ふとこ から

蟲 0 毒を殺 籍写機雜記 痼疾を除き、容貌 の移ろい を覧 8 天年 を延べる。

黃 射 胸 を収 雉窠 收 て能 獲 す く様 雷 る方法は、 17 ば價 物 を辟 は 先づ窩の周圍 地 け の産 る。 鄉人 物 12 雉 倍 は 0 三四四 巢 す に三回放尿し繞らしてからそこを掘 3 0 月 底 17 1/1 に編くそれを捜し取って賣ってゐる。 は 雉 黄 とい 3 B Ď から あ 9 て、 るので、約二三 黄 0 氣が遠く その

伦 か 鵝 6 脚 海 戼. 几 4 花 - [-と名 男を生み、 び 布 H 珠 前 H で縫ひ 27 轉胎 に維 單 作集資の くる 葉 女をば生まな 法 を から み、 あ 金 明 針 る。 妊 花 透で重量 Ħ. 姑 2 名 の腹 月 V H H. 间 日 3 の身 兩 0 IE. 0 衣 B 陰乾 午 0 0 77 . [: 地 金針 して聽用 に貼 を頼り収り 花 5 を取 す 几 る。 5 5 十日 婦 葉で三 にして分娩する 人が 葉 0 妊 複 几 娠 な 重 L 3 12 て満月 B 包 0 を 裹 を

# 奇功石

碗、 或は めて空心にその 隨 で難産の患がなくなる。或はこの石を婦人の大腿上に綿 石 0 をその 時 産難を治す 大西洋に産する。 水 胃氣疼痛 に除き去る。凡そ擺子 \_\_\_ 碗に泡けて一 油の L 中に入れて一夜後して後 10 酒水を飲 ちの 或は疾滞、 形状は 7 夜浸し、 8 凡そ産難の婦人があつたときは、芝麻油一鍾を用 は癒え ――中華では据と名ける 考ふべき資料がない。本草補に云く、この石は能く婦人 及び錯つて毒物を食っ その酒と石を手で擠し、石の気汁を酒水中に下らし る。 この油を用 から 一發して た等の ねて婦人の肚、 つて置 身然し 患の場合には、 it ば流す 災 ihi は心中 に擦る 3 石を酒 72 服 産 問 後に この

. , .

合には、 血熱療 この酒水を或は飲み、或はそれで洗ふ。いづれ かに は、 この酒水を飲み、弁に患部に塗抹すれ も妙である、 は 療える 眼 を思っ た場

## 睛 石

で、 種 た。 で猫 墨莊 炭 色は を熾か 漫錄 見眼とい 綠葡 してか 燃し 萄 ふものだ。 宣和の頃、 のやうなもので、猫兒眼睛と呼ぶのであった。 た中 ~ 投ずるとその 外夷 現に雲南、 から貢進し 火が減えた。 緬甸地方の寶石採取場にある。 た方物に龍眼實のやうな圓い石が 按ずる 12 能く火を息 この 物は 寶 石中 8 3 あ 0 B 0 2

蠱毒を解す。

#### 辟 驚. 石

班牙國。

ハ西 色は 石 邪 永遠に虞が 風に 0 內部 黑く 名避 遇 つて慢驚、 驚風石とい て娘に光っ 吸收して自然に裂破し、小見に なくなる。 急驚を起したとき、 30 る。 眞に實とすべきものであ 本草補 取つて 琢。 に云く、三西巴尼亞 或は この石が代つてその患邪の氣を受け、 は恙ない。 大、或は小 る。 國で 17 必ず常に佩用すべきもので、 L 地方の て小見の 土 胸 中に産する石で、 前 77 佩 CK n 盡く ば、

本草綱目拾遺第二卷 終

保心石

をし 用法 もや 0 12 しく 本草補 であつて、 生 て能 はり は、 成す 積 結 刀で刮り く腹 害がなく、 るものを L 7 服すれば毒氣をして心を攻めざらしめる。故に保心石といふので 中 石 鹿 ことな 17 って婆ほどの大い 0 v 多く興蟲を生ぜざらし 腹 CI, つた 中 更に精神 77 もの 生ずる。 は だ 金 泰 增 西の名譽が小西洋へ往つて珍薬を採つて製成するも さの 加 鹿は また寶石とも名ける。 す 各 る。 もの 8 種 六粒を粉に 2 0 體健 0 解 薬を常服 毒 77 0 草を食 L て神 して 一種 すれ 2 調 ふもので、 旺か ば あつて、 へて服す。 なら 酒 L 水 か 23 その 多く はこの 隨 る。 順 精液 用 ある。 鹿 かて が 関 久

す 略 服 0 もの 血 す。 刀箭 には、 吐 病 m 後 極かけん 12 0 輕弱に は、 或は酒、 毒 5 物傷 づれ は、 或は水で調へて服す。 酒、 泄瀉を治す。 77 も水で は、 水各半で調 粉を瘡 調 へて いづれ 服す。 П に敷いて外部を布で包めば癒える。 へて服 熱あ 毒 も水で調へて服す。 蛇、 す。 るものには、 毒 胸 號 肉 傷 傷 77 0 心痛、 は、 酒 酒、 胸 水各牛で調 風 傷で憂悶 寒氣 水 17 精、吐蛔、 拘 5 へいづれ ず 無熱 服

大熱燥

渴、

小便

不通、

本草綱目拾遺草部

錢唐

趙學敏

恕軒氏輯

第

三卷



# 本草綱日拾遺草部上日錄

| 鳳眼草 花上細粉が附す。 | 望江市          | 小青草 | 古古   | 白毛夏枯草      | 銀柴胡           | 水黃連          | 南沙參           | 煤麥        | 東洋參 | 珠參         | 參條  |
|--------------|--------------|-----|------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----|------------|-----|
|              | 無骨苧麻 接骨草、    | 澤半支 | 野苧麻  | 山牛膝        | 撫             | 馬尾連          | 於术            | 建参法落梅な附す。 | 昭參  | 太子參 羅浮琴亦附古 | 參   |
| 風膏薬竹葉細辛が附す。  | 麻衣接骨、紫接骨を附す。 | 狐尾草 | 雞鴨脚艾 | 上連翹巴山虎を附す。 | 土黎盧           | 浙島頭即ち僧鞋菊。    | 北雲朮           | 土人參       | 菊花麥 | -          | 參葉  |
|              |              | 金銭草 | 千里光  |            | 終 片麻 金鐘薄荷を附す。 | 霍石斛 五色石斛を附す。 | 南連仙站連、天姥連を附す。 | 上軍參防壓左附寸  | 紅王參 | 西洋廖        | 人參子 |

. . . .



12

を用

ねて普通

0

病を調理

1

渇を止め

13 75

it

0

7)

0

7ぎ

その

性

は

·F.

72

だ

草 部 E

## 條

(和名

お

せんにん

てう

從新 に云く 遊場でん 0 蘆頭 1: に横生 津を生じ、 L たの 7 0 -な 0 て、 その 力が 北 75 涉 . ) 0 72

臂 に横 に行った 3 凡そ指臂の III. 力 0 7 0 は これ を服 4 11 しず はだ效が ま, 10

〇千金方 に云 凡そ煮参湯は 必ず流水を用 ねて 煎ず るが 11 1 力 L 止水 小を用

n ば效験が な 0

## 麥 鬚

C. A. Mey. Panax Gi 細根サ ぎ科 用 警 å 0 から は 百 それ 草 6 鏡 厚 味が 12 次 容したしの き な 5 鳳凰 は 衛古塔 城で賣って かっ 6 來 70 2 75 7) もの 0 は色が は 色が 自を帯び 黄で粗 引: て劣 だ 船廠 0 1 るる で賣っ 煎じ 1 72

7

7

10

\$

(五加科) 木村(康)日

條

參照。

17

nseng, (學名)

(科名)

5

(和名

お

たれにん

零 條 參鬚

離情工

和合草

鹽蓬嫌蓬

雀麥

紫背希奇

鮎魚鬚

鳳頭蓮

黎鬆果

蒲包草

鬼 扇 草 草

-

蘇州 症 17 それを得意 ことを目 鵬, 77 0 貴するところか 用 人參市 わ 的 葉を買 2 ひと清価と 場では は 0 土産 L な 1 察菜 0 5 7 にするが 10 層師 0 H - - A 價格が 般に す 13 は これ もま 茶葉に代へて湯 三瓦割 これ を受い たこれ 为言 72 (1) を川 10 < 23 なつ 川 に 个では 1 73 に入れ 73 1 7, た 7 (18 凡そ人祭を必 0 から は 0 5 用ねるので、 貨物です、 1= な 65 般 から , 的 要とす 近 75 藥用 生の tili な 0 は やら 1 遊 3 12 來 無 於 入 に総 37 -1 为言 (1) 3

< を生じ、暑氣 光黑 按 彩 ず は清香、 るに、 77 して落ち を社 人参は 味は苦くして微 6, ざらしめ 一一一一一一 虚火を降 30 五葉 しまし であ 醉後 L. [][ つて、三才、 12 月发、 これ その 11: を IJį 企す П は 在 111 Ti. を補 11 利 は解り 行 V) 1 門で 精氣 だし 是 を間し、 を た汁で髪を ること第 県け T 人 一であ 形 10 に能 を 冰 草質 -4-く胃津 Al 3 ば に 你 能

翠で、

手で接

なる

香気の

あ

3

7)

0

が兵

物

-

3

1)

を峻 E 3 宮を主り、 補 1 0 萬 观 物 魄 0 を 1:1: 返す 6 か 3 0 であって、その 人 は 1-なけれ ば生 功 は 3 就 A2 1 1 3 能 0 < で、 肿 之 参は 他 に -1-1-德 3 0 精 流 を 得 肿 は、 C

冬

せ、

百草の王たるもの

である。

その

根が乾けば色が黄になるは坤士の

IF.

色を得

72

8

0

、その

子の

秋期に

MIL

のやうに紅くなるは土の餘が火を生

ずる

もの

けご

故

に能

<

元氣

は

レドモモ ドモ支那市場ノモノハ邦産ナ 輸入セリ |-

從 新 に云く、 參鬚 もやはり遊參の 蘆頭 上に横生 L 72 もので甚だ細 5 B 0 たぎ 1/1=

参條と同じもの だが、 力が 尤 も薄 13

あ 咳 る。 失血 本 草 若し 等 逢 0 原 **久痢滑精、** 症 77 を治 云く、 L 參鬚 7 崩 À 中下 は は 6 價 能 か 血等の症を治するならば、 く奏 廉さ 一效す で貧乏者が 3 は その 往往 性 が 何ね 專 に増劇す 5 下 行 す 3 3 77 B 个 Ŏ) 30 だ か 6 6

5

0

17

用

2 る

その

13

扃

H Lin

逆、

欬

は その 味が苦くして降、 泄す 3 ものだからである。

錢 加脚 牙 細辛二 を固 痔 濕爛 錢、 百草 寒水石二 腎を補ふの 鏡に云く、芽茶、参鬚各等分を末にして糝る。 錢、 Ji 升 麻 祝氏 錢 效方 Ħ. 分、 青鹽、 生、 參鬚各 熟 石膏 各五. =: 錢、 錢、

麥

澄茄四十五粒を共に末にし、

毎早朝毎

に擦つて口を嗽ぐ。

嚥下してもよし。

北

Ŧi.

味

Ħi.

一粒

並び

廿

松、

山奈各三

. Mey. ぎ科 甘 遊參 津を生ずるに善く、 0 葉 であ る。 大抵 は 又、耗氣せぬところから、行商人はこれを乾して携帯し、 多く人参 行 商 人が携帯し て來 30 その 氣 味が 香 で微

じん。 (學名)

和

名

お 1: れにん

(科名) nseng

> C. A. うこ

五加科

珠

患がない

起

發

し能

は

VQ

8

0

17

標を分ち

漿を行らすには、

藥の

1 1

に参子を加

~

る

後

H

養場の

0

もの

は

大抵

絲

色の

7,

のが多

v,

ので

ある。

痘を發し、

漿を行らすもので、

凡そ痘が

金沙江志 東川に産す るものは味が夢に似てやや苦い。

〇本草從新に云く、 つて滚水で泡過 閩中 然る後に用うべきもので に 産す る たきくし て明 あ 透 3 なるものを住しとする。 それ は その 劣の 味 は

4

皮を去

L

な外の部分に在つて、 1 1 心 12 近 い部分は苦が減 じてや 学!! V. 多 0 だ か 6 -あ 3

書 影叢說 雲南姚安府にも人參を産する。 その形は属くし て関 13 これ を珠い

見參とい

)藥性考 珠兒參は根が薺苨と同じである。

苦, 救 寒に 生 吉海 して微 12 云く、 し甘 肺 L を補 味 は 厚く 火を降 體 は重 氣を下す。 肺熱に火あるもの に宜

人學子 珠鎏 (和名) おたれにん (學名) Panax Ginseng, C. A. Mey. (科名) うこぎ科 (和名) うこぎ科 (五加科) 木村(康)日々、おた れにんじんノ果質ナ るが、密

葉で 危 益し、 す を禀け \$7 以 を救 3 肺 る て人を生かすてと茂、 所 を清し、 B は 枝節 5 ては 以 L 肝 を 8 6 和 散の點に 0 ねるものの、 あ 0 津を生じ、 とし 餘氣だから補す 30 す 3 0 然し 7 用 用 は參の力と大 17 あ 12 結局 北などの 臓滞な 6 渇を止め 3 施すべきもので、 は B その 甚 3 3 草 L ものと明言するほどに 力は能 る。〈薬性考 E いに距 0 無理 本 性 離が 解 く皮毛、 は 3 个一 概 とい と比較に あ L 概に は 30 7 四肢 ね 補 ば これ ただ津を生じ、燥を潤し、 なるものでなく、 す なら に行うで は 3 行か は もの るに AJ 元氣を培補し、廢を起し、 な は 北まり 1 3 < 參菜 根に これ 性が は 在 參 から 3 Ti 表 0 0 肺 に清 餘氣 视 で を 3

# 人參子

5 3 が 人參子 その子の熟す から携帯し來 寗 古塔一帯の は 腰子式 3 のやうなもので、生では るを待 地 もの は は、 9 七八 1) it 月には みな青緑色 に行 霜が甚 かず、 0 小黄豆 清く、 生で収つて歸 しくして ほどの 熟 Щ す AL に入ることが 大い ば紅 るのだ。 さで、 63 その 近日 多葉上 困 ために行商人 人參 難なところか 123 行 多く 尚 人が

酒に を生 を遺 三銭を 薑三味を拌 濟陰保 i, 入 珂. 酒で炒 び蘆 士 n て浸 調 元湯 酷、 ぜ 77 經 米仁 6 て蒸して九囘曬して取收め、再び瓦で焙じて炭に 0 聖藥であ 川湾ラ 一を加へ 跨鈴 丹參四錢を酒 童 尿 銭を浴 た汁 る。海に この 廿草水、 龙 珠夢ん で洗 油 入れて蒸し Ti を は 乳汁で逐次に製過 N 去つて米計 脾 錢 透 を理 し、 に米仁四 て魔蛇 充勝子 L 水に浸 邪を化し、 企 して川ね、 四鎚 を拌ぜ、 して用 1. 洗 を 洲 つて 気を生じ、 懷生地 水で蒸し 2 7. 蒸 収收 1, 雲白 北でくじゅっ L 沿廊 透 d's 一兩に砂仁、酒、 透して片 気を 党 114 錢、白芍 引き、 香 Ħi. 1 錢 -( 附 を陳 11j. に川川 -Ú 金送 CK

反って寒熱を生ずる。 臟 悪の ものがこれを服すれ 血症 ば腹痛をなし、鬱火の には これ を三七の代用 75 ものが服すれば火が透發せずして す 3

藥性 考 性 は辛温であり、 味は甘し。 能く裏に托するもので、 外症には用 70

もの

から

ある

こと

方

0

地

でこ

亭が を聞 られない けれども、 Cl n を用 、又、草の 按ずるに、 111 か なか 左. ねることは ^ 往つて 醫家はこれを用ゐるにその苦、寒なる點に困つてゐる。 根だともいふ。大體察なる名稱のあるものはその性が必ず補する った。 珠夢は本來夢の種類ではないので、 るた時、珠麥を商ふ者から聞 从 近年始め だ稀だ て行 或は、これ はれ るやらに は廖西 なつ いたところでは、その から來たもので、三七の子だともい 從前 72 もの には未だこの である。 然し南

予 ふ意味で此に記錄する。珠夢を切片して五錢毎に附子三分を研末して拌匀し はその 弟の 退谷に懇望して始めてその術の傳授を受けてゐるから、

金を罄してその方を買つて來た。その方は秘して輕輕しく人に授けなかつ

ば遼寧に代へ得るので、五銭に付いて五十金づつを要求され

製法

が

あ

る

2

たが、

たが、

しか

し友人朱秋

ものだ

和

を

服

9

n

は

ば味は 花のものを人參とい やうで、 味甘くして苦を帯び、 參と差別はな 葉は細く、 いが、 ふ。根は 莖は圓く、 津を生じ、 ただ微に膠漿が 「人」の字のやう、 紫花があり、三葉 門を養 ある U, 虚言るる だけで 色は珂玉のやうだ。 一花のもの を補 あ る し、 を仙茅といひ Лh を潤 ほす。 煮汁を食すれ 葉

西 洋 麥

(和名)

やうに

だ性が 藥性考 寒だかい 洋藥は遼夢に似た白皮泡丁のもので、味は人參に類するものだが、 ら糯米飯上で蒸して川 ねるが宜 し、川、 苦であって陰を補し、 熱を退 72

け 20 薑製 9 れば元を盆 L 正氣 大大け 3

rium setchuenicum, Diels 八洋巻:Saty木村(康)日ク、

inquefolia, L. (學名)

Panax qu-

(科名) うこぎ科

で數十 くなく、緊實してゐて太いものが良し。近頃ではその性の寒なるを嫌 い。藜蘆と反す。 ても香しくなく、 從 回蒸 新 12 云く、 して川 るる その 大西 薬に入れ 気が甚だ薄い。 洋 B 0 0) るに 多 佛 あ には皮の 3 1/4 12 或 產 は柱 細潔 真半分に排門 のかか す る 圓肉を拌ぜ なるもの 形 は 遊 を選び、切り開 東 したもの て蒸し の糙米参に似た て川 は片寒と名け 72 2 て見て中 8 もので、 って、飯鍋 0) T 3 佳 あ 煎じ が 3 くな M

カ。 (科名) 未詳。 水村(康)日ク、

加 ぞ 土で炒り、 n 本方に 氣 血 寒に 女貞子三 照し は て用 肉 一銭を白 桂 7 數 る。 分を 芥、 加 經閉無分の婦人に 車 前 眞確 水で浸 なら し乾 ざる寒熱 して用 は 本方に牛膝を加へる。 77 ね L 氣 T 先 血 後 熱

#### 太 子 多

下 5 從 な 新 に云く、 5 甚だ 細 少で は あ 3 けれ ども却 つて緊 つて ねて堅く實し、 力は 大参に

n は蘇 百草鏡 州の 17 人參問屋で人參の包の 云く、 太子參とい ふは遼參の ら揀 小さい もののことで別の種類

心では

な

10

2

す

0 だ。 中 かい がり出 した小さい もの をかく名け て賣出

羅 浮 麥 味甘く苦し、

功は遼參に

同じ。

(科名)

未未詳詳。

Ш 志 羅浮 に産する人參は甚しく本草の人參と類似しない。 狀態 は 山湾が

77

は

升

皮、

生中

地言

を

21

至

3

B

0

は それ

といってある。

多く、 の商 Ļ 旅 77 小 味が少く、 は 大 は薄く、 種 なる 順 因 なるもの 口 は大なるもので、ほぼ拇指ほどあり、さながら西洋窓に似て、最も堅く實して肉が ○癸丑の年の三月、予は李燮堂先生の許で東洋窓に二種あることを實見した。 中 その 等 13 人が携帯し もの 17 S に含んで三夜經てもみな化けない。 力は 種 0 甚しく堅く實せるものでなかつた。 近 为 C. 小なるものが反つて濃厚だ。二種倶に日本、 は、 は小さ 13 右のものに更に十倍するとい 地 は 何故に色、 切片して口に含み、 方に ない て來たもので、 いもので毎枝二三分に過ぎず、 產 かと思ふといふことであった。又、 す る 味が特に厚いのであらうか、 皮上 新し 12 \_ , 紅紋の 夜過 い時 1 は とみ つてゐるさうである。 大なるもの 供に色白 あ その 2 な化 もの 時の話では、 また一分ばか 1 で、 けて浮がなくなり やはりそれぞれ生産地 は湯に 一種 倭地に産す 皮は 彼 0 倭國 は、やはり東 煎ずると色が淡くして 13 づれ 一種 50 けて 貿易商は多く も総変 もの は るのであって、 1. おや づ 村 小 洋 なる かう 12 か は 0 元の不同 あ 3 6 奉天、 珍 专 H b 水 [约 價 Ti 0

お たれに

(五加科) nseng, (學名) (科名) C. A. うこ Panax Gi

3 支那 り出ダス人参ラ特(康)日ク、日本 क्त 場二 デ カ

イフ。

字

0

B

0

は

價

Ŧi.

換

となって

ねる。

孟

L

印字

0

あ

3

B

0

は

彼

0

地

0 官製

で優良

地

0

產

0

あ

5

即

字

0

な

V

もの

は

彼

0

地

0)

私

製窓であ

3

de de

は

9

全體

0

皮が

糙

內

鐵 刀と火で炒ることを忌む

倦を除 100 寒に L 虚 て微 L 7 L 火 甘 あ L 3 E 味 0 厚く、 77 相 宜 氣薄 1 肺 を補 火を降 津液 を生じ、

煩

【腸紅】 類聚 要方 四 洋 参を桂 園で蒸し て服するが 心神效が あ る。

## 東 洋

り二三 熟 を 0 口 遼 性 77 L 汪 T 參 入 玉 0 寒、 錢 0 于 n ねて、 て後 代 0 0 平 話 B 用 蒸せばやは 0 な も微 77 12 す 『東洋 B 3 し辣ら るが とま あ 6, 7 72 15 麥 だけ は 總て枝根 ب 别 り清香が は 6 日 本、 b 0 あ 3 效 相 から 異 東 に『日本』と二 あ 6, この 倭り あ から 30 あ 0 麥 遼參 30 地 毎 は 77 然し 枝 کے 產 近 字 生する。 頃 味 1 の名 性 づ 頗 は同じだが n 3 は 0 行 その 8 溫 FD 重 は 平で 0 量 參 n 微 は あ て、 \_\_\_ 銭ば 3 あ 外 17 羊痘ん B 無 皮 9 て、 は 0 か 力 の参ん が 糙ら 6 0 の氣 價 だ 思 西 八 が 者 洋 から 換 佛 あ # 12 à 为 2 蘭 5 無 は n 麥 油

てある 夾つた痕や麻絲の痕があ 如くなるもの、 ので、 功 力 及 び蘆に近 は 反って る。 小 横紋 新羅 3 5 一参は B 0 あ 0 77 大きいけれども、 3 及ば K 0 水 な 6 収 12 學を擇 ば 偽物を與 5 ぶに づれ は、 お敷片を合せて作 6 透明 \$1 3 。患は 12 L 7 な 肉

0

## 昭參

15 彼 E やらで、 0 7 官 頗 が る粤の産 0 紅 時煮て、 0 金沙 中 く潤 地で 人が あつた。 21 江 回 明に潤 服す N 志 は 1 女 外 21 た三七 般に 大小も れば腹脹せ 舅の 勝 劉仲旭小府 る。 N 即ち人參三七であつて、 紅 稼 慮 村先生 等しく 0 く熟 形は 易分 渣 0 一を搗 患者が AJ. L は 人参の 72 昭昭 なく に贈 その功 4 ものだ これ 爛 やらで中 通 0 75 味 72 -は は 産する 3 1 北少の 雞 雞の 大 微 0 を蒸 10 が 1 を 昭通府に産する。 腹 出 子 油 12 もの くかから 熟し して III 種は蘇家三七と名 は に入れ、 親 を補す 服 が服すれば脹するが、 7 L < 7 す く實見 線で適 る。 るが、やはり血をば行らさぬ 皮上 3 ...... 大 12 L 肉は厚くして明 種 當 72 母雞を蘇 は け、 に縫 } 狀 竹 E 子 節 2 態 N 合せ 三七 ながら 紋 は 2 感 元 ただ六十以 に潤ひ 1115 か 0) しこ 海に在 煎湯で 人参の 湯 比 CK 較 を 72 No. \$

で蒸 5 毒 殆ど全部が感 だ 77 it 輸 を解することを教 入し、 遂に 透して驪乾して 專 大 FH それ いに當時 21 染し、 賣 から つて 中 用 に行 死者 國各 ふるものがあつて、 6 わ る。 る。 はれ 地 千百を以て計へ 蓋 17 磁餅に收めて保存すれば し先 たてとに因 販賣され 年 壬子 7 るほどであつ それを服して果して效驗が るのである。 の冬に、 70 るが 江 現に 浙 蛀線 蘇州 藥の たが 地方 を発 に疫痘 中 77 12 東洋 は東 入れ n ·洋 密 商 參の が流 3 るには、 あったところか 能 行 く漿を助 L 店 -1 飯鍋 この 小 兒 Ŀ H 麥 0

最 見 皮 は も效 は 遼密と眞 たことが 0 叉 黄 が に紋が あ 種 5 12 あるが、 0 東 相似 あつて粗く、 その 洋 た 參 力は もの その話では、 は 高 遼の産 で、 麗、 中 氣 0 新 肉 77 もや 羅 性 譲らない は油紫で \_\_ 帯の は は温、平、價格は り同 山 ある。 とい じであるが、但 島 7 ふことであっ 關 屠舞 東 接 十換、 壤 夫が携へて來たのを予が曾て 0 だ微し薄 地 た。 產蓐 方とに にこれ いだけであつて、 產 す を服 る。 水するが その

見 9 られ 0 清 Ŧi. な 河 雜 爼 0 4 のが 中 人参は 國 77 それに次ぎ、 入るものは 遼東 に産し、上 高麗、 みな繩で縛つて蒸し 新羅 黨の ものが最 0 ものが て灰んで 又それ も住くして頭 に次ぐ。 あ るも 面、 今は 0 だ。 手 足み 生 故 な具 25 B 上 0 17 は は

は、 養山漆と名け 七 さながら乾麥冬のやらで堅く實し、形は小さくして太くなく、三本指 12 す から 玲瓏とし 3 0 3 あ その ある商 2 沈學士云く、 屬 0 72 から 6 味淡 あ て手のやうなところから名け 種 か 場 合合、 る。 人が 商 30 < るもので、 から 打箭爐から携帶して來た藏三七に、 行 少 L 形 量 竹節三七、 7 商 は を暗 微 して 長 < し辛く、 即ち 持 めば さなが つて 所謂 即ち昭参であつて、解酲第一である。 V. 能 來 3 鲖 < 3 6 に解す。 から 肺血勞損を治すとい 皮鐵骨參の 佛 手 たもの その 1: 叉、 7= だ。 價 指 三七 近頃 は 0 王聖兪が曾て嘗め 圓 あ 佛手窓と名けるもの がこの は Ш 3 人參三 やらな 漆 30 0 もの 1: てれ 77 形 -1 C. 在 中に佛手山漆 0 もや あるー 10 4) 酒に 武 0 で、 は 2 0 中 分 り白芨、 たところで 形をなし、 0 壬戌 廣 あ 2 37 つた。 72 Thi ٤ の年 は学っ 名 B 77 產 H 0

齊 らに 條 に日 0 黄 許 浙產 な -のやうな凹 もの 瓊はい だ 0 5 Ш 溫の山 痕が 720 漆 を見 瓊 ある。 たが、 州 中に一種 地 方で この種 芋の の竹節三七を産する。 は やら これ は 血症の良薬なさうである。庚申 を珍重 に圓 < L 皮が 野 111 光つて色は 漆 色は白く と名け る 黄 何がっち 自、 右がう 0) Oh 肉 红 やうで毎 に手 力 は 6 金 出 は晉 0 3

百損の病を てて蒸 して雞が爛れたとき、 醫する』といった。 三七を去つて難を食ふのである。 この話に據ると、 これ は昭參のことであ てれで勞弱 計 虚

水三七 7 功もやはり等しいところから、 下 珍貴なものとなつてゐる。 L 3 ので、 味の て苦く、 に三根を生ずるところから三七と名けたのだ。 ○官遊筆記 の屬 人參のやらに甘いものが真物であつて、 色は 頗る人參に類し、人參は補氣第一、 は なほ明 微 黄、 三七は廣西の南丹諸州の番峒中 形は白芨に似て、長くして節 確を缺く。 てれ は常中丞筆記にいつてある人参三七だ。形が 世間では並稱して人參三七といふ。 その長形の 三七は補 土人が山に入り根を採 0 に生ずる。莖毎に上に七葉を生じ、 あるものだ。 血第一で、 ものが乃ち昭參で その 味が 薬品中での最も 味 ü は つて暴乾 微 じくし あ 圓 し甘く る。 くし 7

30 上品とし、 この種 識 一藥辨微に云く、人參三七は外皮が青黃で、內肉が青黑色だ。 大なるは拳ほどのものである。打傷を治して起死回生の功が は堅く重く、 味は甘中に苦を帯びてゐる。 右江土司に産するもの 銅色鐵骨と名け あり、 を最も 價は

黄金と等しい。

中に糝れば血が化して水となるものが佳し。 大いに能く療を消し、 跌撲の損傷、 積

もの

毎

顆重量 血の行う 3 だ L から 0 色は青黄で皮があ なく、 たの 他 【吐血を治す】 按ずるに、 また顔 彼の の毎顆を分や兩で計 は恐らく らぬものを治す。酒で煎じて服すれば神の 兩の 形 地 0 は手の指の る白芨の ものが最も高價に賣られ、百年の物の價格は遼寧と同等だ。し 人參三七 土人から中國 正確 5, 種福堂方 でな 狀態に類して は右江・ 味 やうで甚だ圓くなく、 い。 るものの價格は は へ移入され 甘く苦 上司の 故に劉氏の說 発はた 1 ねる。 る。 邊境に産し、 甚だ人参に類するところからかく名けた 個を打開して人參三七末一錢、藕汁一小杯、 るもの 金沙 一二換に過ぎないとい を 小なるものには問 は、 存 江志の所載に、 して 顆の 形 如 き效が 附錄 は荸薺のやうで尖、圓等からず、 大小に因 し、 ある。 即ち 参考に備 1 短扁 ふことだ。昭参は皮 つて價格を定め、 人參三七で 形の ^ る。 もの かしそ あると

为

あ

陳酒华小杯を和し、 「七寶散」 没等で 仇氏傳 隔湯 方— で燉熟して食ふ。二三箇に過ぎずして自ら癒える。 刀傷 の日 0 收まら ねには、 好龍骨、 象皮、 血竭、

七、

乳香、

降香末等分を末に

して温酒で服す。

或は上に糝

3

昭

產 もの 生する。 77 勝るさうである。 2 0 種 は 野生 77 係 叉、田州 3 もので、 土司に佛手のやうな形で佛手三七と名け 薬に 入 n て更に 勝 3 とい ふことだ。 10 種 25

する一 が、 n 山 津を生ずる。 水 3 72 は 27 是三七 から F 三七 1/2 峒 人參のやうに甘い。 百 確 0 から來るものは、 ただ蘆が少 か これ 種のものは、能く人參と見紛以、色、味に差異がなく、且 から 草 な に、蘿蔔一 考究の あ あ 鏡 ら、白芷一 は 9 21 て、 切り開くと内部は瀝青色で、 云く、 水三七の い。然し囘味は甚だ甜い。 結果を示されて 湖南 三七と名け 三七 人參三七 類で、 形が白芨に似て長いもので、老乾地黄のやうで節 やはり人參三七と名け、 寶 があ 慶府 形が羊腸のやうに細く曲つてゐる。又、雲南昭 6 は 17 る色白く、 わな 味微 產 竹節三七 L 5 し出 また紅 とい 味の苦 < 金御 外皮は細くして綠である。一種 から つて あ 頗 三七とも名ける。 また竹節三七と名ける。 3 乘 5 る人參に似 ねる。 が、 もの は 『近頃 か その形狀、 あ の商 5, たも 羊腸三七とい 品 ので、 小三七とい 功效に つ油 77 は、 熟して 口 三七 就 この 为言 77 ては 2 あ 0 入 0 ふるい 廣 n 明 通 色 外 3 外 透だ に産 ると 0 77 西 77 黑 味 あ 女 0

味甘く苦く、人參と同じ。瘀損を去り、吐衄を止め、補して峻ならず。 末を諸 M.

吐せし のだ。 陝西ない 味微し苦く甘く、 8 施柳 0 3 西安等の 南 その 太守 地方に 性はやはり劣なるものだ。 は 人參の功と同じくし 『この參は陝西 産する。 形は參のやうで、 の華山に て力が薄 とい 産する。 5 つた。 皮、 だけだ。 これを食 心倶に青黑だから名け へば多くは人をして

72

8

建

(即名)

未未未詳詳。

法落梅を附す。

藥性考 一福参は閩、 浙に産する。 頗る人參に似たものだが、 性、 味は辛、 熱で

す、 あ つて、 虚冷 虚 0 人 寒の病に適す 宜 しこに註 る。 歌 福參は多食すれ に云く 了又 福參 ば 喉痛 あ 6 す る。 辛苦 故 11 齊の 21 性 性溫 0 執 な 77 して ることが 気を益 判

肆 に建參が 乙未 の年、 ると聞いて、 予は 剡川に寓居 往つてそれ L T 75 た時 を買求め たが、 剡 III は さながら臺参のやうで、 故 の動きん の管轄 75 園す 3

あ

る。

油 熟 た一種の大なるものであった。 ただ純透し ては ねなかつたが、 やは り蘆が な

紅 毛譽 煤巹 建學

1 1

から

藥

科學和 名名名煤

未未未參 詳詳詳

科學和 名名名紅 毛

未未未零

詳詳詳

瀉

痢

を

11:

8

3

25

神

0)

如

<

あ

る

相等 とっています。 またのでは、 またの

スセ他線ミー簇ヲ頂黃テ斷色サ部ニ薬洲

菊 花 棓は

牡

蠣

各

等

分

を

火

を

經

ず

7

末

17

l

7

敷

陳

氏

巴

4

集

21

記

載

L

あ

3

軍

門

止

血

方

參

白

蠟

乳

否

降

TÍIL.

弘

Fi.

雲南 功 用 は 東 X III 參 府 巧か 家か 同 刊じ 江京 0 邊 力 から 25 Å 產 す 下 3 位 17 葉 は あ 菊 る 花 17 似 た B 0

紅

T V2 見 百 形 草 3 鏡 لح は 中 長 < 27 白 潭や L 33 點 1 泉せん 痕 粗 から 0 あ 舶 長 6 商 65 から 花 紅 B 紋 0 毛 から は 0 起 地 = 0 四 D 7 尺 5 齎 70 7 色 L 建 T は 紫 夢 來 一と似 黑 3 E 粗き 7 Ø. 2 3 る。 は で、 拇 指 絶な がは 13 3 參 あ 12 6 は 類 似 折 せ

煤

九四

(和名) 未詳。 (學名) 未詳。 (科名) 未詳。 (科名) 未詳。 Henry ハ土人参ニ サミく科ノ Cirsium pratense, DC. チ

> 梅の字を書 いたものか判らない。 蔡雲自は 『建窓を閩地方では法落梅と呼ぶ』

った。

心痛を治するに神の如くである。

## 土人參

淡くて役に立たね。 ある。 紅黨といふは即ちこの參を皮を去つて淨煮し、 な苗を發し、 甘し、 各地いづれ その地の者は夏期を俟つてその根を採つて薬に入れ、 微寒で 葉は細く小さく、 も産するが、 あ る。 準繩の劫瘴消毒散にてれ 蒸し 銭塘の一 て極透すれば寒が 本は長さ二三寸、 西湖の南山に就 を用ね、百丈光と呼んであ 去る。氣 極熟し陰乾して製するもので、 中多く、春二三月に嵩、艾のやう 石綠色を作し、 は香しく、 俗に 味は淡く、 日 粉沙察と名け 光に 映じて光が る。 性 3 は 善

8 反胃、噎膈の燥濇に由るものを治す。 咳嗽喘逆で 痰湧き火升るもの、 **久**瘧、 凡そ升あつて降 淋 涯 難 企、 經 閉 なきの症 瀉 痢 21 0 は 用市 郁 杰 12 77

く下降し、

能

く肺

0

經

を伸べ、

節を治して清肅

ならしめ、

下行し

て氣を補

津

を

土人參

奇

效

由

參の 7 竹節 やらに 紋 堅く實 分言 なく L 7 味 2 は \$ な か は り書 つただ < 十く、 け 6 あ 竹刀で剖 0 た。 劉贊 5 之が て見 閩 3 と心が空でき か 6 回か 2 7 1-1 あ 2 h て、 21 は 遊

圍 中 ~ は 近 頃 天い に行 は n てゐるもので、 やは b 清補 す 3 B 0 だ。 兄 が 風火牙 疼を

患 CK 0 3 72 多 ので、 とき、 或は 湯に 煎じて口漱ぐと立ろに癒えた。 その 性 は 熱だともい ふが、 رې は り明 これで見 確 ( ると性 は ない との は また寒、 ことだった。 散を帯

5 味 氣 水がやや濇が 遼 味 0 は 金 產 真 御 と過 12 乘 似 3 云 < 别 1 故 は 70 12 な 3 建人参は いが、 功用 から 雲南東川府法憂地 がやは 但 ただ嚼 T 性 遼參 熱で より殊ふの は あ h で見 口 9 77 て、ただ産 だ。 入れ ると渣が 3 河 南 と同 婦 あつて糯でなく、味 12 77 産す 味が だけ る光山參、 津 は宜 を生ず < な 3 10 嵩山参は 分; もやはり淡い。 遼參と形 ح 0 さなが 物 は 巴

話 のや L て來 17 5 ĕ 據 て、 酒の なもので、 3 ٤ その 年、 彼 友人王 名 0 を法落ち 地で 色は は Ó. 鼎 は 梅 條が کے 般にみな法落梅 り黄白、 心腹 呼び、 痛 その を患 味 は 书 根 0 と名 を用 く書 たとき、 けて ねたのであ それ あ ねるさうだが る商 を服 つたが、 人が i して疾が 海に か 諸 3 6 なが この 書 癒 17 之 ら上 何 物を携帯 Ø ゑに その 黨參

學名 科

未未未詳詳。

法

落

梅

金沙

江

志

に産

す

る

(和名) 未詳。 (科名) 未詳。

> しとする 地 77 產 す 3 嫩くして小枝のものをば上黨參と名け、 B 0 77 自 色 0 E 0 から あ 3 3: -總 1 淨 < 軟 老いて太きもの 12 批 實 77 して 味 をば防黨參と名 0 甜 3 多 0 を住

ける。

方風鷺夢、光新で云く、片本草では『珍は上鷺の~の味甘し、性は平である。肺虚を治し、能く肺氣を益す

要視 か 自 は 今では眞 ら用 黨とい 甚 防 風黨參 す だ多 3 ねるに堪 ふは、 77 5 0 足 黨參は から `` 從新に云く、 3 へない 即ちこの夢を煮て魘して製したもので、 0 5 根 づ 久しく已 n 25 獅 B 子 用 12 古本草 盤 70 得難 頭 3 0 77 には あ 堪 < ^ なつて 3 な B 一零 1, 0 0 から は 3 ただ防 其 3 1: 物で、 黨の 0 7 8 黨 硬 藥 0 12 6 を用 原汁が已に出て了つて it 種 紋 は 附 ねるが住 0 性 0 所 B 味 から 0 持 は偽 す 和 しことあ 平 3 黨參 物 6 7 あ あ 0 は るが、 ある る。 7 種 重 類

名 は 3 獅 の上黨人參 6 翁 有良辨 頭參 防 と呼 風 誤 21 は山 に云 んで 類 L ねる。 < 1/4 72 點が の太行山 黨參 それ あるところから防 0 功用 、踏安州等の地方に産したもの は蘆頭が は 人參に代用 大きくして圓 黨と名 L H 得 く口が 3 3 0 ものだ。 つて だ。 を勝れ ねるが 江 皮の 南 徽州 色が たもの 72 8 6 黄で 等 とした。 ある。 0 横紋が 地 方で 古

上黨

(和名) 未詳。 (科名) 未詳。

木村(康)日々、薫巻 二 Notes on economic botany of China ニハききやう科 ノ Codonopsis Tangshen, Oliv. サ、 Bretschneider ハ Campanumaea pinosula, Franch. サ

> を現はす。 その 根が一直線に下行して土に入ること最も深 5 B のだ 7 6 -あ 2

脾 虚 下 陷 滑精 夢遺に は 俱 77 用 2 ることを禁ずる。 それ はその物が下行して

竅を滑するからであつて、妊婦も忌む。

【白帯の初起】 百草鏡 土人參を切片して三兩を陳紹酒を用ゐて飯上で蒸熟

し、三囘に分服する。 王安采薬方に云く、 服し盡せば癒 土人參は陰虚を補す。 える。 茯苓を對配して熬つた膏は楊梅結

毒を

治す。酒で煎じて服す。

## 上黨參

防黨を附す。

氣を泄 0 功 本經 は ない するとは似ない 逢原に云く、 けれども、郤て甘、平、 Щ ものだ。 西の 太 行山 77 清肺の力があつて、沙參の性の寒にして專ら肺 產 す るものを上黨人參と名ける。 世、 溫、 峻補

百草鏡に云く、黨參、一名黃參は黃に潤ふたものが良 山西の踏安、 太原等

であ がそれである。凡そ參なるものはいづれも地運に隨つて升降するもので、故に各地 づれも夢を産するが、性はやはり各一異なり、 按ずるに、 る。 大方の考究に資する。 沙參の如きがそれである。參の形を觸むだものもあつて、薺苨、三七の如き 此に薬に入れ得る 參の類は一定したものでなく、參なる名稱だけ B 0 77 L て綱目に記載され 功用も總べて遼寧には及ば なか 2 を竊むだものもあって、 72 B 0 を擇 んで な 附識 1, 0

補 判 0 ると色が紅熟人參のやらになり、圓く大きくして珠のやらなところからかく名けた 然せ つて、 もの 0 これ 功 )張覲齋云く、珠兒參なるものは、その形は獨蒜に似てゐる。皮を去つて煮熟す だ。 は VQ. ない。 辛な はいづれも藥の本場蘇州の地で物好きの者が製出したもので、 價 その味は苦くして微に辛を帯びてゐる。何物の根子で製した 3 は 毎かきん 紅黨參といふもの ものは必ず 五錢。 牙痛を治する 散ずる。 は即 これ ち 紅蘿 は火鬱發散の意味であつて、必ずしも全く に效験が 葡草で造ったものだ。 ある。 概して苦 なるもの Ĥ 黨參 それ もの は は を物 判 性 なるや らな 好

(學名) Adenopho.
ra sp.

ra sp. (特種科) ききやう科(特種科) かれにんじんノ類ナがれにんじんノ類ナンドモ原植物チ決定

陝 7 III 獅 黨 西 頭 な 0 から B 3 0 な B から < 0 それ は 山 西 蓋 17 次ぎ、 L 0 陝西毗 B 0 味 77 連のの 比較 は甚だ甜美な點が 移 て辿る 種 栽 てつか 植 别 品 で で、 勝 あ 皮が 5 る。 泰肉 藥 自 77 < 入れ 0 やらで 味 7 から 淡 E 1 À あ は 30 桔 6 甚 近 梗 頃 だ 77 類 あ 3

中 氣 味 甘 微 虚 77 平で 2 n を用 あ る。 70 # 7 を補い 調 補 す 3 が 氣を益し、 甚だ平安な 脾、 3 胃を和 B Ď だ。 煩惱を除き、 渴 を解す。

1

用

7

6

n

な

# 南沙参

藥性 考 南 沙參は、 形 は粗ぼ黨參に似 てね るが 硬く、 味 は苦 性 は涼で

て、 胃 を清 Ļ 火を瀉 L 毒 \* 解 し、 嗽 を 止 め、 肺 を審か 77 す 30

る 味 21 辣 を 帶 C 72 種 0 E 0 は 川 7 6 n な V

0

從

新

12

云

南沙

麥

は

色は

à

Ŕ

黄

形

は

å

Ġ

痩せ、

小さくし

て短短

近

頃

あ

性 か と寒であ 張 璐 本 5 經 逢 南 原 0 77 B 云 く、 0 は體が 沙 參 虚 77 は L て力が 南 北 微であ 0 種 る。 あ 9 て、 北 0 もの は質が堅くして

び、 臺參 L あ 12 つて、 H T 蒸湯 糖、 144 0 釋堂云く、 益 油 参え 八 及 す もや 熟なる び滷 3 分に對 B は 水を入り 當今盛に行はれてゐる一 0 h にさな 濃 0 É L 厚だが、 5 和 がら似たもので、 て透製 この方法で二分を増加して一 な わ L H L かし 17 行 いづれ その か ない。 種の 重 も性 量 別がつかず、 福建の長樂參、廣西の を 臺參 加 は熱であって、 ^ 中 るやらな 錢として暴利を貪 に就 味もやはり苦 U 方法 T 見 人參のやうに を 7 南陔参の二 B 収 3 るも 近 # E にがなれ 頃 0 Ŏ 平 为言 は 物は、 から を滞 頗 和 般 あ 17 3

な

必

参の ず 淡 沙 B 2 中 H 人參商 らなも 13 一変で 寒で 崩 な醫 くし 0 77 3 H 浙 参を賣って 自 粉 7 n て微 沙參 ども、 0 は 地 なく、 絲 形 あ 人が だ。 る。 な 山 方 心 は から L 巧 用 5 と名け 藥 77 があり、 人參と同 甘 太子 陰山 に命 0 を 產 里 珠 3 3 2 7 熟 す た 兒 3 るの 用 ので あ たものだ。 するやうに 3 21 名しただけ 味の 桔 る。 E 70 樣 紅 產 を親 梗 0 72 なもので、 L あ 淡い 南沙 する は 白 72 は辛を帯び ことも 3 しく 黨等 0 B ものが 參 功は専ら毒 もの 方格 L 新 0 0 では その 7 鮮 見 な とは E 魔蛇す 720 Ġ. は い。 0 だ なとき は だ。 7 B あつて、 遙 H な 價 0 南 6 2 で走ると目ざす郷里 77 5 糙、 洋參 は、 るの 3 は を散じ、 は 沙 比 か が 羅5 參 毎 較 と思 だが 台、 熟の 南 形 で 蔔 兩 21 は に對 は は 沙參は辛くない なら 淸 0 は , 桔 腫 やら 溫、 誤 品 n 氣 天花 を消 用 梗 L 別が る。 AJ は參と同 0 な す \_\_\_ 處 À 州、 あり、 B 3 兩 補 粉 土人參 V うで て小 のやうで粉 0 \$ ば 0 0 膿 だ。 0 及 じだが、 所 か 功 B 中 を排 出 在が が 6 CK は 3 力 から 6 新昌嵊縣 0 甚 13 土 處 俗 は だ。 空 する。 だ あつ 8 人 人參 de 判らなくなるや 12 工で鬆く、 3 觀り 性 は 味 0 亳 た。 C. から 皮 5 から 五んな のことで、 25 自山貨と名 門 これ な から を な 害 は い。 その 77 去 地 6 及 13 產 は 南 から 0 味 9 方 は す は 南 E 7 性 0

沙

もやは 於 6 术

甚だ小さく、 は、 77 及 ばない。 内 に或 は 冬期 點が 野朮と似たもので、鶴頸はあるけれども甚だ短く、 75 なくて純白 採收して形、 であり、 味の完全なものを取る。一 或は黄點が あり、 總 て龍脈 種の江西北はその 1: その體は堅く實 0 產 1: 1111 形が な 3

萬 その味は苦劣であつて用ゐられない。 曆杭州府 志 -- 白朮は於潛に産したものを住しとし、於朮と稱する。

清異錄

Щ 77 産した善き朮 は、 その醜怪に盤結して獣の形のあるものを、 その 姿態に

因なな んで獅 子 北とい 30

西 吳里語 孝豐天目山に仙文峯といふがあり、吳朮を産する。難腿朮と名け、

藥 に入れて最も住し

もの に針 L 7 刺 ねるので、 、 夏採 紋が 草鏡 飽滿せぬ。凡そ朮を牧貯するには、必ず陰乾する。曬してはならない あり、 に曰く、白朮は一莖直上して高さ一尺に過ぎず、その葉は長く尖つて傍 つたもの 滋潤 花は は、久しく貯藏しても容易に油せず、卻つて枯燥 して枯燥せず、卻つて油 小薊のやうだ。冬採つたものを冬朮と名ける。 し易く、 止瀉 0 效能 から L な 汁が 7 6 澗 本根 は 不 採 12 0 嚦 例 歸 72

賣

b

(和名) (學名) Atractylis sp.? (科名) きく科(菊 科)?

ハ恐ラク 木村(康)? 所氣二 ナラン、 恐ラク 根莖 味 ス ŀ Ŋ ・ハソ F" チ 7 お日 用 E お 形態 相 組 UT UT 5 5 通織 ıν ズ及チノルビ異根 E 類樂

> 僧 3 < 藥 な 店 3 di 中 5 77 6 2 0 あ 參を る 持 X 麥 0 店 8 購 で は 買 す 每 3 17 H は 必 デ + 蒸焙 分 な 3 L 注 7 意 70 を 3 缺 否か 5 3 7 n は ば な 5 消明 な 洞 L S -(

## 於 朮

され 點 頭 0 茅翼 卽 力で澆灌し から あ 33 7 ち る。 翼 云 野 2 术 3 それ から 足 25 て大 徽 0 L 完 州 今 7 12 きく 次ぐ 於物 は 全 12 潛ん 產 77 得 B す 具なな す 難 77 3 0 つは 產 3 5 B は L B た 0 0 北 6 72 B 0 で、 鄕 E は 0 が 取 0 4 21 肥 な 產 あ 引 で 種北地 價 文 9 あ 1 格 30 皮 は でう 皮 は 縣治 2 0) は 八 あ つて、 色 换 3 細 から とな は < 0 鶴 後 黑 L 頸 を帯 俗 2 0 7 から 黄 77 7 鶴 糞 を な C Щ 2 术 7 帶 5 3 21 黄 0 کے 產 CK 稱 7 野 2 L な す 切 生 0 72 3 開 0 形 8 B す は 0 乃 3 鶴 から 0 5 と硃 第 は 粪 天 生 肥 砂 鶴 لح

似 で、 术 B と名 0 7 MIL 於 から 潛 を灑れ 尤 け 12 B 3 0 產 佳 5 だや **८** 形 は 5 それ 縣 小 治 さく 鶴 は 0 龍 土氣 頸 Ĺ 肉 脈 7 蘆 土 を 鶴 得 から E 頸 あ 77 为言 7 5 產 甚 3 L 3 だ 乾 2 長 72 1 す とが E と清 0 は 厚 內 香 6 17 か か 2 硃 あ 0 らで 砂 內 3 點 0 から 0 あ 他 點 る。 あ から 0 3 於北 真 地 方 术 17 25 硃 は は 產 P 砂 上 L は 75 72 猩 鬚 6 of 野 紅 あ 0 生 21 3

ものを佳とし、潤へるを以て妙とする。

葉 天 士本草に云く、 浸し刮つて飯鍋上で蒸し曬して棗のやうに黒くし、 黄土で

炒る。中宮和氣、補脾の薬である。

し於潛 ない。 第四で 5 その氣が濁であつて、於潛の野生 0 本 狗頭朮 風痺、 の産以 經 逢原 痰濕、 外の は に云く、 色が赤くし ものは生で用 利水、 雲北は 破血 てや は 肥大に ねられ Ġ の薬に入れるにはいづれも生で用ゐるのだが、 太 5 O な 0 て氣が壅 もの しか 5 L 0 氣 5 が清 づ 臺朮は條が \$2 も栽 17 して 灌 獲滯 L 細くして力が薄 7 作 0 0 思なき 72 B 77 0 は だか 及 L か ば

苦く、 < 親 切 しく 開 なつて宛も於北のやうに 0 す 張 生で麗したものは味が 覲 見ると、 3 と硃 齋 云く、 砂 それ 班 今あ かう は あ 3 5 自 然生 香しく 種の野朮 なつ 必ず甜いのである。 0 72 蒼 して甜 もの 元であ は だ。 深山 つて、 くな 大凡术 の處 いが、 **人しく人が** には必ずある。 臺北その は火で焙じ乾 子 細 77 他各地 採ら その 形は於朮のやうで、 ない 味を考 L 0 た 種 ところ E 0) 朮 は は みな於 味 か その苗を 5 为言 必ず 大き 术

項だのつ を用 真 から ろ L 行 產 B 種 L せ 术 なる ば爛 なら 12 3 す 栽 軟 かっ た 野北 經广 る。 據 な 1 す S < 5 ば硃 名け ふが 2 0 ものだとい 7 3 0 L n 和 栽 徽 ば た から 7 から B 3 叉、 砂 8 省为 培 る 得 粗 de 0 あ 野 難 點が 實 で 30 縣 0 0 す 5 0 小 種 生 B だ。 77 3 か は 後 は 野 ふが、 なる ある 於 À 术 术 0 0 B つたならばこれ あるが、 术 から ならば 0 山 术 野 は に比較してやや好し。 0 B 术 のだが 脈 b B あ 77 やうなも 實は つて、 E 大 0 は あ 糞を用 それ 形が 及 P から つて な CK は 3 真なる 土色は各處不同 他 やは 黄 b B は 小さく、 Ď を求め 種北で 0 塘 硃 形 0 ねないところから肥大で だが 地 から E り佳 砂 B は 0 方のものではそれが 班 あ 大 る。 蘆梗 ただ切 遼 É だとも Lo る方が穏で あ 0 今は る。 東 な 5 叉、 橋 叉、 から から なものだから一を執 5 叉、 B b 皮 開 細 一帶 一般に野朮を論じて、 \_\_ すると量が 硃 ふが、 は く硬 0 象尤とい から ある。 0 砂 卻 種 1 西 あ 班 0 9 0 老 7 3 0 B ない。 安徽 紋が 皮が 流 生 細 0 なく、服しても脹し あ 域 2 < 12 る 產 9 緊 四 S 家 の宣 0 あ 7 細 十里 但 地 の商 野朮 臺朮 して論ず るも 0 9 1 为 城、 8 L 0 7 野 黑土 0 真 を 人 ш 中 0 2 0 る。 歌きなけん だ。 だ。 术 地 0 な 取 d' 17 3 0 は 75 5 L 9 5 3 にも狗 臺朮 揀站 產 L B B 樟 7 B 口 7 D な 肥料 とろ 77 L 年 け 0 0 村 b 入 72 だ 久 から 蘆 77 12 は 出

於

术

く膚理 に得られ は臓細で雪のやうに白 ねものだ。 薬に入れての功效は於朮と等しく、 い。 名けて玉朮とい 21 里 他の地に産する野朮 た写 元と呼ぶ やは に比較 り容 易

L て尤も力が倍する。

肌熱を止っ ものが 起死 から 燥 3 L Ļ 、驟に脱するものにして無力なるには夢を用る、 し、 甘 くし 炒 回 腰 汗 更に 生. 臍 小 3 あ するの 便を利 め、 77 の血結を利 るをば能く止 て脾を補し、 は黄 良 海癖を化り L 糯米泔で浸し、陳壁土で炒り、 12 Ļ 禁忌 なる程度にし焦しては宜くない。 i 津 は白朮 め、 温にして中を和し、 液を生じ、 周身の 中 胃を開 と同 を 濕痺を去 和 泄瀉 L き、脾を補 て能 を く嘔吐 30 此 氣を補し、 8 凡 す 或は蜜水で炒り、人乳を拌 胃 を已し、 るので能く飲食を進め、勞倦を去り、 そ下焦の 重ねて野朮を用ゐれば 經 焦せば力が無くなる。 0 痰 血を生じ、 水を化 陰氣が脱 痛を定め、 せず、 汗なきをば能く發 心下 胎を安じ、 の急潮 大 J: 熟膏し 1, ぜて川 焦 21 0 陽氣 能 を < 理 72 70

楊 春 涯 驗 方 於 术十 觔 を自 米泔 水で三書夜浸 L て浮 火で取 皮を 收め 洗 淨 3 と紙

--

を移種 於朮としてあるので、 がある。 して變した 今は 於朮は ものなので、 絕 えて 功はやはり同じやうなものであ 少く、 功は於朮に及ばないけれども、 藥種 商 0 もの は 4 な幽邃な地 るの 77 服してはやは 産した野 北 を以 り效 驗

このポ 年 磊塊の形をしたものはなかった。 な てとだつた。 乾せば三銭ば さの 定して、重量約一兩ばかりのもので、いづれも生のままでまだ日曬や焙乾を經ず、 具 ○辛亥の年の五月、青田縣から來た行商人が天 生 朮を携帯して來た。大小殆ど は 术 の生じたところは青田邊境のある山で、その山に石壁があり、 が生えるのだが、二三十觔生えるだけで、 やは かっ b り長頸があり、 になるものだつ 詢ねて見ると、この朮は土に生じたものではなく、 72 b づれもその頸は左顧であり、一一 その朮は形はさながら仙 多く得るわけに行 鶴の如く、 相似 かない その壁上に毎 72 翅、 L

津 地 を生じて歯に溢れ、渇を解し、脾を醒す功力が最も捷だ。切開しても硃砂點が にいづれ 吾 から 杭 も野朮を産する。氣味は香しく甜く、生で一二箇を啖へば終 0 西北 の山、留下、小和山 に近い一帯の 地方、及び南 高拳、 翁家 日饑ゑず、 山 等の

な

(科名) 未詳。

だ重くなつてゐるが、二味いづれも二錢ほどでよし。 續すれば、ただ胎を保つだけではなく、 末し、 脹するものの場合には、 怒り、 蜜で桐子大の 勞傷し、 ――方の内の紅花、玄胡索の二味は、いづれも血を行らし、胎を滑するの品である。分量が甚 生、 丸にし、 これを服するが宜し。 冷のもの、 朝、 夕白滾水で七粒を服す。 氣を發するもの等を戒む。凡て腹痛し、腰酸し、 臨産にも安全にして分娩を容易にし、恙なか 方は本方の君臣に合せて詳にすべきものである 妊娠三月から服し始めて臨月まで機 增減 しては宜くない 惱

收める。 女 三日瘧 た一方。 専ら四 古今良方 日 兩 頭 の或 九製於朮一觔、 は 一二年乃至三 廣皮八兩を熬膏し、飴糖四兩 四年癒えぬ もの、或は癒 を用 えても ねて取

すれば癒える。 て繼續するものを治す。 重きものも二服で永く發らない。 兩 老薑一兩を水で煎じ、 發作の日の五更に溫服 再發

# 北雲朮

邊塞志-遼東口外の五國城等の地に産する。 この

朮は

初め

土中に

生えて

ねる

も

沈むものだけを取り、 十囘蒸し曬して膠のやうに手に沾るやうにしたものと、

**朮膏とを攪勻し、毎服一兩ばかりを米湯で送下する。** 兎絲子を酒で煮て絲を吐かして曬乾して一觔と共に末にし、 【虚弱枯瘦して食物の不消化なるを治す】 於朮を酒に浸して九蒸九曬して一觔、 蜜で梧子大の丸にして

兩を四分して製するので、一兩をば黄芪の煎汁で炒り、一兩をば牡蠣粉で炒り、 【四製仙朮散】 盗汗の 止まぬものを治するに、 ての薬は神の如くである。 於朮四

二三銭づつを服す。

兩 粟米湯で服す。 をは麩皮湯で炒り、一兩をば石斛湯で炒り、朮だけを取つて末にし、三錢づつを

一一夜露して服すれば自ら癒える。

【各色の痢疾】

傳信方----於朮一兩、老薑一兩、當歸五錢、水二碗を程よく煎じ、

沒藥三錢、製香附一兩、玄胡索を醋で炒つて一兩、益母草を根を去つて一兩を共 保胎丸」良方集要 ――茯苓二兩、條芩一兩、於朮を土で炒つて一兩、紅花一兩、 に研

3 結實は初は青くして後に 浙 江に産するものをば慈連と名け、 紅くなり、 子は 稜の中 安徽の衛國府、 に 宣域に発するもの 0 料L < 肥

えた もの をば宣黄連と名け

性 は寒に て滯せね。膏、丹に入れて用ゐるに最も良し。

煅° 氏 家 傳 THE 泄 痢 に は、 宣連 蓋をし、 を末にして雞子で捜して餅にし、 冷えるを候つて研 細 空心に五分、大人 炭火で全體を赤く

は 銭を米 飲で服 L 病狀 12 隨 つて 加 沙成 す

き通

らせ、

氣

0

n

ねやらに

按ずるに、 宣連 とは卽ち今の江浙東西の一路に 3 産する黄連 であ 3

63

づれ

曾

1

宣州路に属した土 地だ

降だ 住 み な連 仙 んだところからその つたとい 姑 珠形となり、 連 台州 その 仙 后縣 皮は色が青黄、光潔で毛がない 遺 邑の 址 25 产 は今でもある。 地名となったので、 す る その 土地 その の傳説に、 地 王方平 77 產 0 す 災、 が曾 味 3 は 黄連で、 大い 魏の時代に蔡經が て麻 ン 計: 姑 ほぼ と偕ってその 寒で 雞 あ Hi 3 0 G. 此 らで 折 宅 處 3

南

連

て、 ので、 天氣清 枝も葉もなく、 和の時 地を掘つて見るとこ 暗暗裡に地 中に生えて れが 取れ ゐるものが多い。 る。 色は枯楊柳のやう、 城北 に最 も盛に 大 小 は筋に あっ

る。 半浮き半 しい不便を感じてゐるが、病人があるとこの北を煎じた湯を服し、 ほどで、數十歩に蔓延し、 叉、 沈む 病 人の吉凶を占へるもので、數囘煎沸するうちに藥が浮くときは病が癒え、 ときは 12 病が外しくして癒えない。 屈曲して生えてゐる。 土人はてれを以て驗としてゐる。 この 地は 一般に薬物がな それで自ら癒え いので甚

風寒、 傷食の一切の病を治す。

### 南 連

(科名)

未未詳詳。

仙姑連、 天姥連を附

連と名ける。 名 土連といる。浙の温、 形が大きくして毛の輕きものを好しとする。 台、 金華 山中にい づれもあ る。 性は川連に比較して尤も 處州に産 する もの は 處

寒である。北 方人はこれを買つて行つて馬 の藥にする。

百草鏡 土黄連は二月に發苗し、 根、 葉は羊蹄大黄と異はないが、 ただ短小

sp.

(和名)

(科名) (學名) (和名)

72 もの で色が黒 <, 毛の あ 3 B 0 も住 7 毛なくして光つて黄なるも 0 はそれ

12

次べっ

て搽る。 つて一銭を共に末にし、 して二銭、 「鼻疳を治す」 立ろに痂を結して癒える。 五棓子を炒り、 百部三銭を切片し 鼻疳で孔全體の爛れた 黄柏を炒り、 て完乾し、 廿草を炒つて各二銭、 もの 炒つて淨末二錢を取り、 の場合には、 水黄連を切り これ 18 香油 地骨を淨炒 片し -調 T 炒

#### 馬 尾 連

12 小根 雲南 頭がある。 省に産す るもので、 土人はそれを盤曲して賣つてゐる。 藥 肆 にはいづれも やや減じて川連のやらに厚くない。 ある。 乾し たものは形が絲のやうで上

皮裏、 膜外、 及び筋 絡の邪熱を去る。 小見の傷風、 及び痘科に用る 30

性

は寒に

して峻ならず、味は苦

いが、

性能

<

浙 鳥 頭 である。

と烟が だか。 あつて赤金のやうな色の ものが佳し。 火症を療 するには 更に 几 Ш 0 產 より 8

捷ま 天姥 連 馬の薬にはこれ以外に 天台 に産する。皮の色は鼠祸でほぼ毛刺があり、 ない。

味は苦く、

口

入れて

久しく含むと清甘の氣がある。

大いに心火を瀉す。 性は寒にして散を帶ぶるところから、 目症を治するに尤も效

#### 水 黃 連

为言

~ある。

用 から を ねて 知 あ 四 5 3 川省の一種の黄連に、澤旁に生ずるもので全身に狗脊の毛のやうな狀態の もの あ ないが、 る。 为 ある。 商人はこれ 水黄連と名け を眞川 連の偽物に充てて賣出す。 るもので、 頗る細 小 なものだ。 ただ祝氏效方にこれを 醫家 は 用 3 ること 黄毛

他 0  $\bigcirc$ 地 百 草鏡 の連に比較して重い。 水 黄連は、 打箭爐 皮、肉が青色を帯びたものを佳しとする。小西 に産したものは形が細長くして少し硬刺 から 天に あ

產

安州、 細く、 及び頴州府霍山縣に産するもので、 色が黄で、 咀 んで見ると味が甘くして微に 霍山石斛と名け、 滑延 0 あるもの 最为住 がある 60 もの であ これ は六 3

咀 んで涎のない ものは木の上に生えたものだ 川ねられない、 その功の特 長は胃 埶

を清 するに あ るが、 ただ胃、 腎に虚熱あ るものに宜く、 虚して火なきもの には 川]

2

ることを忌む。

六安州に属する。 0 年 希堯集 驗方 長生丹、 地に産する石斛は 甜石斛 米心石斛と名ける 即ち霍石斛 を ]]] なる 范瑶 は その形が米 初 べく、 霍 を累 山は

てれ

その

ね たやうだからであって、竹鞭のやうに節が多く、 乾せば團になる。 他の地 0 産で

は 米 心にならず、 また團 にも 成らない もの だ

甘 く平 77 して味鹹 L 陳廷慶 二二 < 本草 には多く 石斛 は北、 淡に して脾 21 入 6

鹹、 眞 くし の金釵斛となすべきものである。 て出 平. 77 < L なく、 て胃 12 性 人 B ると やはり 2 7 寒であって、 あ 3 が、 現に 且つ形も金釵に似てゐない ili 111 企設、 及び諸 例 は、 霍斛 15 づ を以て 12 も苦

木村(康)日ク、 がた科(毛莨科) ノ修學照。 名 3 まの 鳥 あ 賏

木村(康)日 (科名) ds mn (學名 和 名 5 未詳。 Dendrobi-カ、 ん科 石 蘭 斛

學照。

風痰の 僧鞋菊とも 2 n 藥 は とし 鳥頭 いる。 て賣 12 L 風を追 2 て浙 7 2 地 CI 方に る 0 血を活 近 産し 頃 7 72 す。 3) は のだ 人 家 0 錢塘、 園 面 12 覚橋 \$ あ 0 地 て、 方 では 駒海島か 菊 2 12 と名 を栽 H 培 生 L 72 7

根を取つて薬酒に入れ るに良し。

## 電 斛

Ŧî. 石 斛 を附 す

财 30 客 を醒 毬 鹵成 は に飼う を成 は n 江 5 微 但 7 南 形 L 需 8 す L 0 辛 風 要に 3 渴 E 霍 0 縮 蘭 1 を 山 0 應じ 孙 は 初 止 B 12 h だ 形 は 產 0 め あ だ から 引 3 る。 す 般 直 0) 礼 水 る 霍石斛 为言 を利 彼 な 17 0 < 道 1 行 0 形 は釵角 ح 地 物 7 は L 方では とが は n 6 縮まず、 人の 嚼 あ な か 3 8 あ 12 ば 氣 これ 比 6 2 1 力を益 微 色 72 較 し漿が は を茶茗の代用にして、 商 L 8 青黯 て細 人 0 間 6 す く小 南 なも で か 3 は つて歯 B 3 率ななな さく、 ので、嚼んで見ると歯に黏らず、 から 0 だとい に黏 風蘭 近 色は 年 6 21 根 (: 黄で曲 , をこ 12 極 味は甘くして微し 江 或 8 0 は て暑を解し、 0 つて直くなく、 物 南 热膏 北 0 偽 12 を 物 盛 取 0 77 12 脾 使 行 7

1:

三)二六四〕、石戸谷物ニアラズ〔藤田、木 柴胡ノ項参照。 二七四頁茈胡ノ條 Gipsophila 七七)なでしこ科ノ 發行、北支那ノ樂草、 氏 属セズ、 七四頁茈胡ノ條銀 ニョレバ(同仁會 Bupleurum " 植物ノ

軟 13 B 0 から 銀柴胡で あ 3, 勞弱 骨蒸を治するに用 か 黄牯牛 0 尿に 7

スル

ŧ

繖

し乾 すとあ 6 勞熱の 治療に試 みて效 験が あ 9 72

は、 長さ一尺餘あり、 本經逢原に云く、 銀柴胡 肥白にして軟く、 は銀州 0 专 北地に産するものは前胡のやうで軟い。 0 が良し、 今延安府五原城に産する B

0

矖

般にてれを北柴胡とい 0 百 草鏡に云く、 陝西 の審夏鎮に産す ふ。火を犯 してはならぬもので、火を犯せば效がなくなる。 る。 二月に葉を採って芸蒿と名け 30

は \_\_\_ 尺餘 で微し白 1 力 は 柴 胡 より 弱 13 0

藥辨に云く、 銀柴胡は寗夏鎮に産する。 形は黄芪のやうだ。 内 12 あ る甘草串 ż

混用してはならぬ。

ほど、 古 ると、 5 づ 城 0 n 翁有良云く、 柴胡 長さは數尺、 鼠 3 尾 几 北 と前 を標準とすべ 17 胡 產 と相等 銀柴胡 出 形は鼠尾に類せず、 L 72 きであらう。 は銀州に産するものが佳し。二種あるが、 しいやうに、前胡と柴胡とを査べて見ると相類して B 0 を 勝れ 72 此 もの 12 また前胡にも似てゐない。 とする。 いム銀柴胡 形が は 旣に 粗 細 相同じき以 定せず、 ただ形で辨別す 本草と對照し 太さ Ŀ ねるが、 は 湖 拇 廣 指 0

#### Ŧi. 色石 斛

木村(康)日 (科名) bium sp. (蘭科) 小名 ノ條參照。 5 未詳。 Dendro. 2 科 石

(科名) (學名) (和名) 未詳。 未詳。

tum, Bunge eurum 自非日 木ナ 安南藥材篇 = Buplrries 合著ノ支那及 Perrot 及Paul Hu-樂市 銀柴胡トセリ。 村(康)日ク、 ク、佛人 場 octoradia-二銀柴胡 ノ漢名 Em. 今日

17

用

70

3

を清 虚 熱を除る 一 津を生じ、 勞損 をしい す 2 れを茶 12 代 川 す \$7 ば 13

を

開 脾を健 77 す る 功 は 參、 耆 25 同

熊 を定 8 風 を 療 じ、 能 < 涎 痰 を鎮っ 8 る。

暑を解 Ĺ 甘く芳し くして氣を降 す

五 色石斛 雲南 志 禄 勸州普渡河 の江 に瀕 した石壁の間に産す る。 6 は 紨 紅

0 もの が 佳

胃 熱を療じ、 虚えるる を益 す。

### 銀 柴 胡

柴胡 經 と名 疏 77 け、 云 < 專 俗 ら勞熱骨 12 刑 うる柴胡 蒸を 治 に す 3 種 77 用 あ かい つて、 色 0 微 種 黑 0 色白 12 L 黄 7 細 12 L 5 B 7 大 0 は な 解 る 表、 B 0 を銀ん 發散

3 0 薬でないことが を最とす 本 るとあ 經 77 明だ。 るところを見ると、 は 並 本草滙 種 0 12 說 は 柴胡 な 3 その は 銀 物 功 用 は發散 夏に B Than's 產 77 别 す は をし 3 優 B n 7 0 7 な で、 5 2 から 3 から 色が , 但 微 虚 だ 白 熱を 銀 25 州 治 0 7 す 3

木村(康)日ク、 (學名) 未詳。 ノ條参照。

(和名 芎藭 撫 30 3

條下 せし 血を治する龍腦雞蘇丸中に な な 5 0 づれ ものだけを宜しとする。 77 8 8 も銀 るものだから、 0 で、 本 經 夏の 77 ただ熱を清 『陳る 産を指して言ったもので、 ふきを推 その區別 4 これ L 北柴胡は虚 3 だけでなく、 を川 なしに混用すべきものではない。 新しきを致し、 **るてあって、** 陽を升動し、 兼 北柴胡 1 能 目 凡そ虚勢の < を 血を涼 明に ではさやらな功能 發熱し、 L す 喘が 精を益 方中に入 12 和 按ずるに、 す 劑 النا 和 1 0 よい ti あ 2 3 あ 12 0 3 は銀 柴胡 1: \$ 3 よ悪化 1 は、 州 諸

周一士云く、 凡そ熱の骨髓に在 るもの は、 銀柴胡 以 外で は治療し得 な

虚勞、 肌熱、 骨蒸、勞瘧、 熱が髓から出るもの、 小 見の五疳、 嬴熱を治す。

江 西の 無州 77 產 す r 心に孔 0 あ de 0 がそれ 6 あ る。

覧にし、 辛 溫 經絡を通じ行らすに專らなるもので 25 L て毒 な L 逢原 12 云く、 性 最 ある。 B 升、 鬱が 散 す 中焦に在るときは胸 3 もので、 鬱を 開 E 膈 から 胸 痞び を

114

か

5 見 ると治病 使 用 す の點が 3 25 は 合致がっち 注 意 L を ない。 要 す 兩者 の用途 は判然し難 1 結局 的 確 0 な 1, \$ 0) だ

だ。 入れ 花 0 あ 0 Hin. 0 0 白 て、今一般にそれを白頭翁に充てるが、 7 别 蓋 金 色の は し銀とは色を指して言ったもので、地名を指して言 御 から 西 乘 あ もの 云く、 方 3 產 0 だ。 を銀花といふやうなものであ 0 銀 E 必ずし Ď 州 が勝れて 柴胡 も銀、 は 軟 わ < 夏の る。 て白 産を銀柴胡とい 0 北 30 この種 地 銀柴胡 產 もやはり銀柴胡とい のものに ふわ 72 つた けでは は 多多 元 もの 來 ない。 は 西 では 方 b 產 Ĥ と北 な 色の L カン し薬に きも 8 方 產 金銀 0 から 0

るが、 發 0 す 產 3 は 實 1+ 间 ずるに、 れども柴胡のやうな峻烈さがない。 胡 は 0 今一般に やうで軟 綱 目 用 の註に、 3 ねら 南 n 銀柴胡 7 地 0 70 る柴胡 產 は銀、 は 强 12 硬 は北 で用 夏に産したものを勝 綱目では供に混じて明確になつて 柴胡、 70 3 12 拂 南柴胡 な 13 0 晶 n 叉、 别 72 から ものとするとあ 銀 あ 柴 0 て、 胡 は ねな 北 表 を 地

甘 微寒にして毒なし。足の陽明、 少陰に行る。 その 性 は石斛と甚 しく相 違

0

0

(學名)

未未未詳。

(科名) (科名)

未未詳詳。

調 普濟方 へて塗 る。

切

0

熱節

時毒

腫痛

には、

撫芎を煆

13

て研

h .

車匹

粉を入れ

て麻油

す、

その

症狀を

を審に

して

酌量すればその效

更に

速であ

3

は大黄を

加へて下

或

は

桃

紅花

を加

/

T

破

6

或

は鬱金、

黄酒

を加

T

行ら

絡を傷

D

人

を

L

7

大

13

12

叶

#

L

8

3

4

0

尘

治

す。

脏

1 | 1

8 L

掠

III

あ

3 七五

は

或

服

す

3

それ

は

MIL

を

引

10

T

經

12

弘吉

す

3

點次

収

3

0

であ

0

T

加

15

跌撲、

喳

打

L

T

脈

洗

CI

撫

芎一

雨を微

L

炒

h

水三碗

酒

. . .

碗半で煎じ、

八分になったとき二

回

12

分

#### 土 黎 蘆

ば、 は服 汪 され 人をして痰 連 仕 ない。 云く、 を吐 根 卽 を収 ち かい ·T· L 葉 9 て毒を罨する。 B 0 る 水 仙 祀 切 C. の風症 す) 9 て、 魔婦さら に多くこれ 黄、 て研 É 末 0 を川 7) 0 を薬 ねるが 通關 散 1= よし。 人 と合せて鼻に 12 る 紅 3 暗す \$ 23

## 緣 升 麻

陽 氣 満さ が 0 して痛む。 升 氣 血 すれば鬱 を通 でずる その が自ら降 場合 の使薬で 12 は撫芎を用ゐてその氣を開提して升すべきも 3 あ 故に撫芎は總じて諸鬱を解 る。 しかし久服すれば耗氣して人をして暴に亡せし して直 ちに三 焦に達し、 のであつて、 陰 8

る。

條 つて、 註 江 西 殊 を を立 產 Ŀ 西 21 中 西 لح 12 12 0 按ずるに、 一湾と川 ててて Щ 逈に同じからぬことに氣が付 な 揭 ものが撫芎であ げ 產 混同すべ の力厚くして ただけで、 芎とでは性が甚だ遠くなくして、 味 は辛くし 芎藭には敷種あつて、 からざることを る。 やはりその 功の大なるに及ばず、 て甘く、他 綱目には川芎を取 功用を分ち説 0 明 かなかった。 地 77 蜀の産を川芎とい 0 した 產 は ので つて名を列ねたが、 味が辛烈で遠 倶に 撫芎に至 明 故 あ してなかつた。 12 Í 2 た。 石 中の CI, 頑 つては性 此では 理 は く逮ばない 氣 JII 秦の産を西芎とい 一 0 それ 薬で 西芎、 斋 専ら開鬱上 條 し背端 5 21 下 あ B に無 從 3 撫芎は 0 から 9 は C. 一一 た。 升 蜀 あ 12 72 僅 N 30 あ だ 產 21

0 芎歸 を 無 飲 理 77 持 不 藥 0 良 たため 方一 77 脈絡 失 MI を傷めたるを治す。 から 湧 吐 す 3 B o, 飽 當歸 食 l 三兩、 て劇 < 或は三兩を酒 力 を 出 L 或 に浸し は 重 7 8

(學名) 未詳。 未詳。

> 山 牛

名蘇木紅といふ。今は 般に茘支紅と呼び、 また透血紅と名ける。 富陽の竹園

内 に産す る。 療を化, 善く瘡、 弁に刀箭の肉に入 6 72 るを理す

IÍI.

を活

L

筋を寛に

跌打

損傷

を理

Ĺ

破傷風、

七十二般の

悪疾を

治す る にはこの 物以外では除け VQ. 功 は 114 JII 0 產 に勝 2 汪氏方)

連 翹

(和名)

巴山 虎を附す。

乃ち鬧楊花子であって、 鬧楊花、 即ち黄杜鵑、 名石棠花であ 30 牛が これ を食

花二 Giles (A - 本村(康)日ク、

(科名) しやくなげ ron sinense, Sw.

(學名) Rododend.

tionary, 1892) ( \_) nese-English Dic-開楊 ふと直 棠花と呼ぶ。 ちに瘋顛 卽 ち す 一黄色の 3 富陽 映 北泥山 Щ 紅 7. あ 0 白洋溪 3 一帯の 山中に甚だ多い 彼 0 地 方で は

石

金鐘薄荷 白毛夏枯草 山牛膝 土連翹 現に杭 城西 湖 の鳳凰山に甚だ多い

性

は 寒、

味は苦

専ら

肝

火 を清

す

膝

三五

木村 康 ĕ ク、 升 麻

從

新

12

云

1

乃ち

升

麻

0

别

0

種

7

あ

30

脻

筆

記

21

は

F

痢

を

治

す

3

25

條參照。

終仲醇の

用 7 7 毎 12 效 驗 から あ 2 72 7 あ 3

性 最 B 覧ん 捷世 な 3 E 0 で、 痢 疾 下 傷 を

按 ず る 77 升麻 は 伍 0 綠 な 3 B 0 を住しとするので、 別の 種 では な

治

す。

### 金 鐘 薄 荷

(學名) 和

未未未詳詳。

名

汪 連 仕 草 藥 方 77 云 < 卽 5 細 葉 薄 荷 0 Ш 產 す 3 8 0 で、 根が 堅 一硬だ。 米醋 で磨

つて 蜂 跌らだ 刺 蟲 町 蜈ご S いいっかう に敷 100

葉 0 損 傷、 金鐘 腹 荷葉、 蟲 を治 す。 牙 痛 12 は 煎 湯 で 咽 す る。

は、 濟陰 丸 17 合せる。

王

安采藥

方

卽

ち

薄

満

开

TŲT.

を

止

8

る

黄疸ん

跌

打、

諸

般

0

風

紙

12

#### 白 毛 夏 枯 草

草ノ條参照。 (料名) 未詳。 (料名) 未詳。

夏

枯

丹 陽 縣 に産す 3 B 0 が住 葉 梗 は 夏枯草と同じだが ただ 葉 E 77 自 毛が あ 3

五日に一囘間服し、壯なるものは三日に一服する。

善く薬を用ゐる人はいづれかを擇ぶがよし。 を出し、 ある。これで見ると、また薬籃の製法と異つてゐるが、いづれも此に附記して置く。 山芝麻三分を極細末 ○按ずるに、 風に當らぬやらにする。一服で全く消する。但し燒酒を用ゐてはならぬと 吉雲旅抄にあ に研 6 好き酒で煎じて敷沸し、 る無名腫毒 疗療、 發背を治する一醇消の奇方には、 渣と共 に服 んし、緩 具を被て汗

三囘燒酒に浸して略ぼ炒り、乳香、沒藥を各炙いて油を去つて三兩、 二兩を用る、 【將軍復戰丹】 張雲野瑣記 極細末にして火酒で四分を送下し、隨つて白煮した猪肉 跌打損傷を治す。山芝麻二十兩を四囘童尿で浸し 血锅 を 食って を煨い 壓す 7

憶する。

3

持齋中で肉類を食はぬ人は白腐乾を食ふ。服薬後は絶對に風を避けることを記

龍骨、 硼砂、 血竭、酒洗兒茶、天芝麻、即ち土連翹各五分を細末にし、 吳興楊氏便易良方一 金刃傷を治し、痛を止めること神の如くである。 七釐づつを

服すっ

テ今市場/ 生薬カー カー 大鵬ニハたうれん あさ alba, Nees. (北部 Sw. (中 dendron sinense, NZ やくなげ科 ŧ 鬧楊花 つつぢニ がほ 祁 部支那) 如 ノ生薬ナ ノてうせ 上かたうれ =/ Datura 該當 又黃 而 んげ 及 2

草薬方に、

士

連

翹

即ち開楊子花。

今は南天竺草と呼

ぶとあ

3

入 21 n 入 0 n 百 7 草 あ 3 る。 77 鏡 は 77 二 その 毎 < 服 根 分で、 は 設 巴山虎と名け は 連翹 3 3 に似 服 T L 3 子 7 B は は 芝麻 ので、 な 6 な 77 藥 類 13 には す B 3 0 骨 だ。 を 故 去 方 17 つて用 術 \_\_\_ 名山 永 さんし 0 芝麻 2 麻 る 藥 1 1 12 30 2 TE. \$2 連 から 藥 仕

か 12 理 書 3 す。 から Ļ 外 市申 科 效 温 0) から な 聖 b 斃だとあ あ 3 風 3 寒 濕痺 Ή. 連 仕 草藥方に、 跌 打損傷 撲損 を治 疼痛、 Ļ 能く血 疽 毒、 か 活 疔 L 瘡 風 を を疎 治 す ١ 3 七十 12 5 般 \$2 0) を 風 用

氣

ず夕飯 焙じ乾 天、 汗 す を出 分を る。 透骨丹 雨 す を喫 L 加 真 天 0 ことが 12 せ 7 乳 沛 際 藥鑑 ず 共 香 に痛 方 肝 ic 77 6 要で 没薬を 睡 研 み、 あ *b*, 6 3 あ 0 或 跌 撲損 磁 油 3 好きほどに 鬧 は 長 瓶 を 楊 房 去 花 年 傷 77 收貯 事 らず、 で深 -月 12 く骨髓 酸 酒 L 兩 月 T 血けっ を 0 h 寒 量 固 場かっ = 四 0 を盡 < 肢 と各三 囘 に入り、 封じ、 B 火 0 して 0 酒 無 一銭を で浸 力 茶 服 毎 或は隱隱として疼痛 0 す。 醋 服 末 L B 三分、 等 12 7 0 服 L 炒 を 0 物 て研 治 b L を忌 7 ៕: す り与ま 者 後 3 は は 巴 T 17 ぜ、 童 風 Ħ. 5 弱 を 六分を、 尿 0 きも 避 再 藥 6 け、 浸 を 或 CK 麝 主 0 は は 微 必 香 T لح 墨

炳き烊し、 隔 紙で炒 Ŧi. 虎丹】 1) 穿山甲を砂で炒つて各 風痺、跌撲、腫毒の初起を治す。草鳥を皮を去つて薑汁を拌ぜて曬し、 山芝麻を燒酒 を拌ぜて魔して炒り、 一兩を末にし、芥子ほどの 雄黄を水飛し、 大いさの丸に 血锅 を第葉の上で

ときは

五銭づつ服する

二三分を服す。多くしてはならぬ

この方は草寶真動劑に見えてある。

牙等, 暑、 中 一三分で立ろに癒える。 77 巴山虎 神 中寒、 吸入 一妙草頭 物藥」 鬧楊花子、 す 即ち鬧楊花の根であつて、衆妙方には巴山虎と名けてある。 n 中 ば噴嚏が出て立ろに甦醒する 風 不 語 鬧楊花根各一錢を供に贖し燥して極細 行篋檢秘 牙關緊閉、 作 鵝不食草、幷に子一兩、南星、牛夏、黎蘆、漏蘆、 慢驚風 また陰陽水にて調へて服するもよく、 小兒 0 箔 末に磨 抽を治する 風を追ひ、痛を定め 2 この もので、 薬は 薬を鼻 専ら中

服し、 末を取 炒り、 を用 ただ虚 して 頭、 土で 【十全丸】 脆く炒 蜜で桐 足を去 2 汗を取 弱の 5 番木鼈を黄 至 人は、 子 自然銅を九囘火で煆き酷に淬 9 0 り、以上を各一兩、 7 大の **菉竹堂驗方** つて風を避ける。 重 廣木香を生で研 丸に 必ず先づ補 きには 土で炒つて黄に焦けるを度とし、 L 再 硃砂 びー 風痺、 して 丸を 川蜈 を衣 5 さなくば戦慄を發して人を傷め 後にこ 跌撲、 進め 蚣を足、 にかけて 血竭を別に研 30 して研 0 癰疽の初起を治し、 薬を きたうくれつ 金箔 尾を去つて二十一 細し水飛し、僵蠶を炒つて 用 で裏 5 ねて 甚だ枯してはならぬ。 紫蘇を酒で煎じたものに化して 雄黄を水 攻 み、 B 蠟丸で 30 條を酒 飛し、 麝 る。 服で能く消散 封 香 三銭、 固 L 山芝麻を酒で で炙き、 絲を去り、 穿山甲を 篩 丸 つて浮 4 末に 2

比較 あ 的標だ。 3 方では、 木鼈 子を去つて 風茄花五錢を加へ、 山芝麻 はやはり 五銭を用 7 る。

るを度とし、石臼 である。 馬前散 番 木 鼈を鐵器 救 生苦 中で搗磨し、 海 に觸 礼 癰疽 るを忌んで砂鍋に入れ、 細 の初起、跌撲内傷、風 篩 一で皮、 毛を篩 ひ去つて淨末を揀り 痺 黄土を拌ぜて炒 疼痛を治し、 その 取 って、黄に焦げ 9 效 神 Щ 0 芝麻 如 <

色だが染まらない。又、活血丹と名ける。

百草鏡に云く、 この草は秋期に小さい梧桐子ほどの實を結び、實つて後に枯 17

て立夏の後に發苗する。

百草鏡 性は平であつて、肝、脾、心の經に入り、打傷、 跌壓を治して血 を活

し、性善く血を行す。瘀なきものには用ゐるを禁ずる。

〇萬 祖方 一治效は、 瘋氣痛 通經、 1 胎、 黄疸、 鬼箭打、 痕が 蛇傷

藥鑑に云く、 功は専ら血を活し、 跌撲、癰毒、 癥痕、 經閉、 便血、 崩中帶下、

痔漏、風痺、鬼箭風、臌脹、黄疸、蛇傷を治す。

六味等分を酒で煎じて服し、汗を取 「疗瘡」 朱羅峯方 過山龍、 仙橋草、蒼耳草、 り、蟾酥丸を多く服す 希太真真、 3 必要が 紫花地丁、野苧麻根の ある。 出 3 汗 为言

鹹 里 13 72 B 一方。 0 は治 癒す 地蘇木を陰乾し るが、 味の 淡 て末にし、 5 B 0 ならば治 重 きる L のは八錢 得 な 13 を、 邨 きもの は五銭を好酒

で煎じて服す。 もし放黄するときは酒に沖して服し、渣で疔土を罨する。 (和名) 未詳。 (科名) 未詳。

> 孔 重きも は 俗 0 藥氣 根を追き碎 に痔を對して坐定して燻ずる。湯が冷 に老虎花と名け、 痔漏を薫す 0 に觸れて自ら次第に潰爛し、 は一个月で功を收め、 () る仙 て湯 方 杜鵑に似て に煎じ、 刀、針、掛絲し、及び丸、散を服藥してはならぬ 確に入れて桶の中に置き、 永く再 色の 燻ずるに堪 黄なるもので、 發せ えたときはまた熱して再び燻ずる。 AJ O 絕對 ^ なくなり、半月にして自ら その に洗 葢に一箇の孔を控け、 根 つては は 鐵 な のやうなも 5 VQ 鬧 0 癒える。 楊 だ。 花 その 根、 2

と各一銭、 兩腮の紅腫を治す】 銀硃七分に白麪を加へて調へて敷く。 梁氏 集 驗 百合 一個 山芝麻を皮を去り、貝母、 支明粉

## 土 茜 草

て、 す。 Ŧî. 瓣 一風が吹くと能く車輪のやらに環轉するところから名けたものだ。又、八仙草と名 獨莖が直上に一二尺伸びたところに分岐があり、 か 名 地 蘇木、 叢と成つて莖節 過山 龍、 に費つて生え、 風 ĴĹ 遣 梗は方で蔓が柔く、 これ は南方に産する標草 そこに箭鏃 皮が糕澀 0 で やらな葉 あ で人の指 つて、 葉 から を棘 あ は 四

0 )漆瘡紅 腫 15 は、 紫霞膏に合せる 义、 女料の埋薬で ま, 13 痘毒 に は 野亭麻 を

皮

を去つて搗いて敷く。

○癰疽發背、 對口、 切の無名腫毒には、野苧麻の揚汁に無灰酒を沖下し、 流を

患部に敷き、 跌打閃挫 ガ 頭だけを露出 教師 自守 亮傳 して寢具を被て汁 一大鰤魚一尾、 を出 すっ 獨核肥皂一個、 膿水を出 して全く癒える 胡椒 七粒、 黄梔子

3 0 九 數に 12 個 癒える。 隨 老薑一片、 ひ適當 外部を布で包紮して置けば、 に前 葱頭 の薬と共 = 個 野亭麻 77 合せ搗 根 10 . . . 段、 て泥 次の 乾勢 0 日に やち . . 损、 は 1= I'J L 香糟 から 出 小小 て統 然し 制 える て思部 紹門をそれ に 敷く ぞれ V.

. . .

〇救生苦海 神鬼箭を治す 野苧麻、 川南屋を見 共に搗 いて吸く

咬で L 12 酒 め、 徐若寗云く、 8 あ る。 傷は立ろに癒える。 和 L て三盏を服 針で挑破 蛇虺咬は L て傷處 絞 傷處を看て竅が その渣をば水中に棄てる 5 77 一竅を作 残 1) 0 流 6 を傷 然る あれば維 後に に敷 1 野学麻 蛇咬であり、 永くまた發らな 能 の嫩頭 く毒を 窓がなけれ を収 L 1 %山 つて 搗 か ば 6 10 た汁 此 11 蛇

(和名) (學名) (學名) (科名) 未詳。 (科名) 未詳。 (科名) 未詳。 地自草トシテ現今市 地自草トシテ現今市 地ので、天青 ルニいばら科ノうら じろいちご Rubus phoenicolasius, phoenicolasius,

## 野学麻

採藥志 天青地白草、 川綿葱と名け る。 卽 ち野 一苧麻であ る

3 8 は 0 細 一二尺になり、 を 碎 名銀苧、 な 取 B 3 から 0 で 叉、 良 あ L 葉は 3 天名精と名け 肥 白 圓 根 は 17 くして尖り 擣 L 7 け ば 30 筋 から 滑 1 な 涎 Щ 1 から 表 土、河塹の旁に生ずる。立春 あ 面 按ず る。 は 青く 藥 3 12 12 裏 5 入 面 n n は自 は 3 地ち < 25 菘と は L 根 7 は を 麻 後に苗が生 用 紋 别 ~ から 2 あ 3 あ 0 30 3 えて長 結 子 0

を安じ、 性 は 涼 なり。 小 見の 諸毒 丹毒、 を治して血を活し、 蠱脹 を通じ、 崩淋 血を止 哮っせん 8 白濁い 功 は 滑精、 能 < 發散 牙痛 喉閉 渴 を JE: 骨 め 胎

疝氣、 救 生 火 苦 丹、 海 癤 毒 午 胡 0 蜂、 日 77 野 毒 苧葉 蛇 咬、 8 發背、 収 9 7 陰乾 疔瘡、 跌撲損 嚦 燥 傷 L 熟 17 し搓 涂 る。 h 6 自 絨 を

収

收藏し 百 草 夏期 鏡 12 鉄撲には、 金 刃 傷 者 0 野苧根 あ 0 た場合、 雨を搗 それ き碎き、 を敷けば 好酒で煎じて服 血を 止 め、 且 0 化 飲 膿 85 L るだけ な

飲んで醉る。

聖 採 0 7 眼 薬に 入 12 3 黄花演と名 H 3

日目 0) を明にし、 清からざるを治し、 星障を去る。 紅絲、 湯に煎じて 自 管 風を迎 瘡瘍を浴し、 へて 派の 音に合せて赤眼に點け、 流れ るを去る 八百花鏡

楊

梅瘡に貼 3 狗咬には千里膏に粉霜を摻つて貼 3

蛇傷を治す。

とは かく 小 四 握を共に紙に入れ 卽 7 塊鵝掌風を治す】 t, 絹 帛を 金釵草のことであ 用 ねて臂上 て水で煎じて百沸 77 王三才醫便 繋け る 走風 せしめてはならね。 し、手に少し麝香を擦つて瓶に 千里光草一握、 各耳 草一中握、 三囘で癒える。 朝東播頭草 [ii] 1+ て燻じ、 T. 里 光

妙である。(王安采薬方) 里 光を合せた膏は、赤眼に點け、 時 疫、 赤鼻、 **停耳** 火眼、 諸瘡 節、 楊梅瘡に貼 腫毒の 破爛 3 せ 狗油を熱つた粉霜を加 るも 0 及び 鵝掌 風を治す。 へるが尤も

T

3

小

(科名)

未未未詳。

雞鴨脚 艾 千里光 小青草

(科名) 未未未詳。

和 名 日未未詳。

木村(康 (科名) Ham.(S. chinensis, Senecio Henry scandens

見ルニげんのしよう市場ニ出ヅル生薬チーリのというでは、 ianum, Willd. Erodium Stephan. DC.) 二千里光、九 ふうろハ本文記載 ノせ 里光ノ名ニテ りば レド しよう ふうろ せり

ことをば

記

載

L

7

な

3

0

720

雞 鵬 周却

百 草 鏡 葉 は 細 < L 艾 7 岐 から 13, くつ 間 } 潤る 13 B 0

光

ると

雞鵙

脚

0

やうだから名

け

72

もの

だ。

搓

んで支香

12

作

3

8

あつて、

それに蓋、

を雑さ

37 3 ば、 77 名 その 7-九里 里 一光は外び 明 家 族 名 科の聖藥で 黃花 代 0 草とい 間 瘡 から あ 3 生 0 7 U 綱目 な 俗 5 とい 77 間 は 0 診 T. 30 里及 21 綱 0 目 3 條 L 12 下 は T. 外 里 17 科 光 附 を識 0 記 藥 L 7 25 9 人 7 あ n 3 70 が 7 3 用 人 から 按ず 7 あ 3

自 草 鏡 21 云 < 5 0 草 は 山 土 27 生じ、 立 夏 0 後 17 苗 分言 生 之、 莖直 E

0 高 3 77 なり、 葉 は 菊 77 類 l 7 對 生 L な 13

あ 9 圖 枝幹 經 77 云 は 圓 くし T て青 里 光 < は淺山 春苗 及 から 生 CK 路旁に生 ż 7 秋 黄 花 ず る。 から あ 葉 5 は 實 菊 をば に似 結 て長 ば な 4 背 莖、 77 E 葉

から

尺

纳

(科名) 未未詳。

澤

百草鏡 葉 半 は鼠牙のやうな半支で、 支

山澗の處に生える。

葉は

みな師に對し、

夏

瓦松のやうな黄花を開く。

蛇咬、 行腫を治す。

狐 尾 草

(科名)

未未詳。

汪連仕 元采藥書 狐 尾草は、 花が狐尾のやうな九節の もの で、長水の澤旁に生じ、

狐媚花と名け る

主治は吐血

金瘡。

根を取つて敷くし

切の腫毒

根で器する

指を洗

3

葉か用 ねる

金 錢 草

(科名)

日未未未詳。

木村(康

佛耳 名遍地香、 佛耳草とい CI 俗に訛つて自耳草といひ、 乳香藤、 九里香、牛池蓮

きある Indiogofera tinctoria, L. Henry 木 村(康 日日 ハまめ科ノ ク、 ナ充

とは主治もやはり別で 8 綱目で小青の 0 のは、 兩 五月苗を生じ、 瓣 で大青と同 やは りその形狀を記載してない、 條の集解 じだが 葉は短小で莖が多く、 F る。 77 引い 72 だ 7 細 あ 小 なだ る圖 甚だ高くなく、 經 けで 0 考證の失たるを発れなかつた。且、 あ 福川 30 に生ずる、三月花を生ずとある 名蜻蜓草、一名蒼蠅翅といふ。 花を開いて簇をなし、 それ 紅色

圃 事 須 知 小青、 一名淡竹花。 これ は別の一種であ 30

あ

錢 時 77 で豆 行 味苦 は猪肝を煮て食ふ。○黄疸、 咽 腐を煮て食ふ。 痛を療ず。 大寒なり。 疳積を治するには、 小 腸の 火 勞瘧の發熱。 を理し、 これで牛肉、 小兒 の疳積、 ○翳障の初起。○百草鏡 田雞、 赤目 雞肝を煮て食ふ。 腫 痛を治し、 傷寒熱症 小青草五 の疳に

碗 雄 るものである。 黄 内に置いて酒、 【雀目】 Ŧi. 分を加へるが尤も妙であ 百草鏡 雞肝、 漿を加 或は羊肝を一具を取つて水に落さぬやうにし、 名雞 へて蒸熟し、 盲とい 3 草を去つて肝を吃ふ。三服にして癒え 白晝 は 物 から 見 える が、 日 幕 になると皆くな 小青 草 五銭と る 明

摩を止め、 按ずるに、 嗽を奪くし、大いに金寒を救ふ。 蔣儀の藥鏡に云く、佛耳草は痰を下し、喘を定め、能く肺脹を去り、 それゆゑに熱部に列入してあるのだが、

それはその 氣が辛いからではあるまい か。

[白虎丹] 祝氏效力—— 鮮なる野甜菜、 即ち軍前草を洗浄し、 逼地香を加

へて搗

き爛らし、 白酒を和して汁を絞出し、鵝毛に蘸けて患部に搽れば消する。

く化けて了ふ。然る後に三囘洗浴すれば必ず癒える。若し煎じたもので洗つては反 「疥瘡」 救生苦海 欽見草に鹽少量を加へて搓み熟し、頭りにそれで擦れば全

って效がなくな る。

の葉を採つて搗爛し、童尿で煎じて服し、服して後に再び好き菜油 【疔瘡が走黄して毒の心に歸したるもの】 ○慈航活人書 銅錢 草、 即ち遍地香

吐かしめる。 もし吐くとさは服する必要なし。再び生猪腦一個と白粽子を加へて搗

三碗

3

飲 んで

いて敷く。

嗽 を止め、 張介賓本草正 痰氣を散じ、 佛 耳草は、味微 風寒寒熱を散ずる。 し酸し、性は溫である。大いに肺氣を溫め、 また泄瀉をも止め る。艾を鋪 13 て捲 寒

毛 だ科(芸香科)ノげつ 九里香ニハへんるう multiceps, Wall. ≯ ハやかGnaphalium 草ニハきく科 當ラズ。 イヅレモ Muraya exo-サ充ツレド 金錢草 T ح 7 で二節を生じ、 地 年 3 21 U 生じ、 冷とい 3 葉 は 0 葉 十月、 300 大 0 な 形 節が 遍 3 から 二月 もの 地 圓 1 金銭 地 が に布いて根を生ずる。 77 發苗 とい 力が 瓣 勝 對 3 し、 は、 5 生 滿 L 乾し その 地 た有 に蔓生 て清香 薬が對生 樣 が鐃銭 葉 L 0 は て淡紫色 B L 四 17 圃 象 て銭 0 から 17 7 眞 小 0 0 2 物で やらに 缺 花を開き、 3 痕 か あ から 6 あ 圓 る。 で 6 あ 5 三月 d' 3 面 5 1 21 から 郊 銀見 総の 採 野 0

贅地でのじの 治 火 12 を見 殊 17 せ 效 は À せ VQ. 0 あ 7 は 3 は 6 てとに なら 小 異 から VQ 至 あ つては 綱 3 かっ 目 6 12 補 あ る積 その方が已に 足 L 雪 1 置 草 3 は 卽 綱目に記載され 綱 ち この 目 0 所 物 載 だ が 0 女子 てあるの 但 T 引 0 小 崩 っだから 腹 L 痛 た諸 を 此 治 書 77 す 0 は 主 3

る。

h

で

間

隔

0

濕

車き

疾、 吃す 風 風 3 味 n 去 風 產 微 5 ば 後、 圳 し世 神 を發散し、 效が 毒を散ずる。 禁 L 風 性 あ る。 は 肚 腦 微 癰 漏 寒で 煎湯 便 白 毒 あ 濁、 で る。 痔 熱淋、 切 漏 風 0 を被 瘡 鵝 5 玉 掌 疥 上莖腫痛 を洗 風 77 濕熱を治 へば 擦 6 を治 神 する 效が 汁で す。 77 あ 牙 百 疼を漱ぐ。 る。 草 搗 鏡 汁を生酒 採 藥 跌 志 77 葛 打 に沖 云く、 加 損 傷、 方 7 頭 瘧

らであ る。 方梗で節 に對 して 葉が生 之 春になると節の 間に紅紫の花を聞き、水溝、

澤邊に生え、 形が微に諸関 常草に似 7 るる

涼にして苦し。百草鏡 性は寒にして味微 し皆 L Illi 0 經に入る。 nf: MI 77

すれば精を生じ、力を還す。濕熱を除き、

星障を去り、

肺瓣、

勞力傷、

脫

力黃

てれ

を服

を療するには、同じく金器で煎じて服す。驚風を癒す。 打傷、 撲傷を治し、最も血を活す。 搗汁に酒を冲して服し、 造で傷處を**罨する**。

煎劑に入れ ある人が閃足痛で擧ら て三 服して癒えた。牛膝、 なかつたとき、 芍藥、 苗がなかったのでその根を尋ね採 當歸、 獨活、 王义章、 活血血 6 丹、七葉草、 搗汁を

Fi. 「爪龍、 放棒行、 金雀腦、 覆絲滌、 擫草と等分を共に 和匀して搗 1, た汁 に酒を加

瘡癬、 吐血 を治するにも效がある。

て服するのである。

損傷で垂死のものも、

ただ咽にさへ入れば生さる。並に諸爛

浦

目 中の 星、霧障を去る」 百草鏡 望江青一兩、羊肝一具を豆腐と共に煮て食ふ。

す。 吐 發病後數年を經たものと新に發病したものとを論ぜず、 Ú 白蜜 三兩 を隔湯 で頓に熟し、 望江 青一兩を煎じた汁をその蜜 切の IIIL 症は二 にから 服 て服 で根

愁二 A. rum, Lour. (Solan-なす科 erum, Roxb. ラ充 (學名) 江青ハ前者ノ類カ。 Roxb.) チ記ス。望 um decendentum, 了参Solanum biflo. Teucrium stolonif-唇形科ノこにがくさ (科名) (和名) 植物名質圖考ニハ P. ノめぢろほほ 〇日ク、 未詳。 未詳。 Henry 4 血見

て筒に作り、それで久嗽を熏ずるが尤も妙である。

# 望江青

層層として上に重り、 對 極 湖岸に生 生する。 めて長く、 名還精草、 之、 小滿の節後に やは 莖は 玉星草、 四 り空明であ 角 寒露の時に枯れ で 銀脚鷺鷥、 莖が抽き出 中が空であ 30 根が尤も妙である。 血見愁といよ。 る。 て花を開き、花は穂に成 る。 葉 根には鬚が多く、節間は方であつて白く、 は 狹 く長くして尖つて鋸齒 穀雨の節後に發苗 2 72 細 5 紫色 する。 为 あ 0 6 多 0 節に

の諸山 だ。 T 7 長くなく、長いものならば銀脚鷺鷥だといふことになる。 李氏草秘 蜜を拌ぜて 王聖愈云く、 その いいい 葉 づれ は 對生 蒸して食 望江青は俗に天芝麻と呼ぶ。 もある。 銀脚鷺鷥 L へば肺虚失音を治す。 根 これ は は葉が胡 甚だ水芹と に據ると別の一種らし 麻 に類 に似 L て小さく、 7 それはその葉が芝麻の葉に似てゐる 及 7 び る。 久 いいが、 服 味 直 すれ は廿 莖で一尺ばかり ば最 並に存して考證を俟つ。 蓋 < L L 望江 も人を 7 津液 青 は根が の長 盆 から す 3 さの 3 15 白 くし もの 四 採 力 湖 0

## 無 骨 学

接骨草 麻 麻衣 接骨、 紫接骨を附

尖長 百 芹に似 つて に適當 莖が白く 7 和 分言 は 子 粘 卽 7 2 水芹のやうで、 30 12 17 ち あ 3 る。 なり、 るとい てわ る なの 分言 王 は 根 接骨 明 高 薄く小 は を用 る 綱 77 13 九月で とい もの 15 目 根は蔓延 L の蒴藋の條に、 7 るる。 隆らいた 時珍 CI, 水晶 名血見愁、 さくし は 一尺ば なり 寇宗奭 3 百草 L は 0 て背が 處に Ġ. て色が白く、 枝毎 5 鏡 かり 名王 生じ、 は、 に 72 玉錢草、 釋名 なり、 77 自 は になり、髪上 花 梗 五葉だとい < F なく、 1/ には、 4 は白く、 盤龍、 夏の 庭共 粗節 枝蓮といふ。 1-12 莖は筋ほどで Jil. 刨 から 上に種点ると極 時に發苗し、 細 多く、 -7-0 ち接骨草とい 一名無骨苧麻とい 63 7 315 は青く、 紅. 連 點子 なり るが 搗 竹根 Jil. としい から lt - | ^ 節 ば あ 色が 17 月に に逢 按ず つて 稠 6 25 類 て繁衍 明 滑 L 透だ。 栗 3 は あ な自 一一月 30 たもので、 ふと葉 子が 5, 75 は 漿が 果 小 12 し易い。 が料 さい 基方譜 表 は苧麻 蘇恭 紅 儿 熟 あ える 月 搗くと汁 は、 II 77 < 3 薬に C. 千 なつて 12 とい 類 菜 は 採 根 は T 3

無骨苧麻

を用 兩、 冶 12 核 Ļ + 7 0 量 0 す 癒えた。 **動吃へば後患がない。** 乳癰、 兩、 腫 30 か 17 細葉冬青、 隨 晝夜にして自ら癒 硬 無灰 嘉慶 して つて二三回 金剪刀三錢、 乳核 但しての薬を服し 大なる 酒二碗に香 即ち 年 秋泉の 27 服し、 もの Щ 予の 九節金絲草、 黄 1圓葉、 家で秘 えるる 楊 を治 この藥は服して後に醉ゑるが如く、 渣を再煎 僕孫 五錢、 たとき L 或は 再び燕窩粥を喫って元を培へば更に妙である。 成が L た祖傳 龍爪紫金鞭、 ح して 橋葉 は、 血症 即ち望江青 n を を思ひ 毎 服 服 0 十餘片を加 天下第一の奇方であつて、 \$ 服 す ń 後 五錢、 即ち ば 17 心ず桂圓一 内 はだ劇 ^ 馬 消 て煎じたもの一鍾半で、 逼地金龍 鞭 す 草、 3 しかったとき、 二觔を吃ふべ 惺惺然とし せ 九 草、 た龍 龍 川、 卽 爪 ち 岿 專ら乳癰、 卽 地节 ち龍 当ら 2 と名く 近江八三 7 0 ので、 方を得 見には、 睡 機時 E 錢 乳 欲

瘧 を絕 2 望江 青 0 乾 5 72 B 0 五. 錢 を酒 で煎じ 7 服

で疾が じて 予 食 0 なか して 從弟 つた。 7 張 たが、 石港は その功は參に下らない 三年 平生 望江 問それ 青 を繼續して身が輕く、 を常服し、 毎 日 乾 5 72 脚が健になり、 B の三銭、 北震 天年を終るま 六箇 を 共 77 煎

それで骨が接げるものだ。しかるに本草には記載がない --**圓く、葉は指ほどの長さで尖り、花はない。骨節を跌傷したるには搗き爛して敷く** 李氏草秘口、羊耳草、また

接骨草と名ける。 **墻崖上に生え、葉は羊耳のやうだ。寒治は接骨であるとある** 

は 平である。 折傷を治し、 断骨を續ぎ、 擣いて罨すれば癒える。

に人家の間に種ゑてあるものを得ることもあるが、しかし麻衣接骨は容易に得られ る。敏按ずると、接骨草の數種はいづれも深山の淵の濕に旁近した土 て背が白くなく、 麻衣接骨 背陰の山麓、 節に對して生え、節の下は粗くして鶴膝のやうで紫色になって 或は淵旁に生ずる。穀雨の 後に發出 集 地 は苧麻 1= に産し、写れ に類

地 を行らし、 を益す。 一面 王 予が 節骨 12 臨安に寓居して西徑山の寶珠寺に遊んだとき、山門外を見ると、その その みな麻 は、 ただ專ら折損を治すのものだ。故に一般にその 功は僅でないもので、 性は涼、 衣接骨であつた。 味は甘くして補 形狀はさながら土牛膝のやうだが、 専ら折損を治す。麻衣 能く中を和し、 種が 血を調へ、 接骨は、 傳はら 州 ない。 は 髓を生し、 粗い處が紫黯 温 12 辛亥 して血 邊の 油

ない。

然 筋骨損折を續ぐに頗 花 るに は白くし 綱目 には 7 葉 から 一語も折傷を治する記載がなく、 類し る效験あるもの 7 なく、 その根 で、玉接骨と名け は水芹に似てゐる。 且つ引證した形狀も率ね含混し るがこの種 現に一般に搗 でな H n 汗 ば を用 なら かて 72

め、 治 大 す。 性 17 肌を生じ、 は い功效が 采藥 涼、 味は甘くして淡し。 志 ある。 に云く、 肺 0 經 接 の悪血を行り、 骨草、 叉、 肺 の經 玉梗 血を引いて經 0 金 血分に入り、 不換と名け に歸 吐血、 30 し、 性は 氣を 腸紅下血、 温 なり。 理 跌だが打 胃 能 \* < 損傷 開 血 を止 <

ところが多

5

から、

特に詳断にして補つて置く。

を

77

肇慶志 午の は 0 さ二三尺、 細く、 接 刻に落ちる。 滑草 刻 に開 花は 葉は 苗 一 接骨草は封川陽江に産し、 は竹節のやうなもので、 小さくし 三月 枝葉 大い か さ柳ほどで厚く、 の搗汁は跌打損傷を治し得る。九月の内に根を割い 5 て色自 九月まで絶 く、三月か えなな 廣西 莖は節が ら開 名四季花といふ。園林中に生え、 50 に産する。 羣芳譜-5 あり、 て九月まであ 粤語 色は緑で圓く、 四 季 ――この草は叢生して高 6 花 午 名 0 一接骨草 花は白 刻に て分種する。 莖は線で 開 は、 5 くして て子 葉

3 と二枚の小葉の中心が白色になり、 立夏の後に枝椏 この 八九月に眼 TT は 出 の間にまた二枚の 中 は 游 に花を開き、 荷 V) やうで葉が微 その花は鬚のやうで長さ一二寸になり、 小 葉が生え、 さながら鳳眼のやうだ L < 是 節節 さは にみなそれがあり、 li. 六 .]-故にかく名け 志权 13 V) 後に 紫黄色で 秋 たので 後 力; に 11: なる 之、 あ あ

る。やはり薬に入れられる。

ら老 後 0 遊が起 77 百草 1 な るに 3 鏡 ٤ つて人の 色が 至るまで葉 鳳眼 轉 じて 兩 茁 眼 は 12 0 条厂. とはうしの みな淡紅量 贵 やらだ に な の後にその枝椏の間 6, 石湖 が 次 安子 あ 箔 に懸 3 0 から 0 رېح らに長 な状態の の二枚の小葉の中 く抽き出 細 碎 な 3 3 心 0 この -か あ ら外り ijζ. 2 は TH 1 米立 岩 かい

7 敏 7 ある。 按ずるに、 これ は 經驗廣集にある小便 臭棒葉 の別名とこの草の名と同じであ 不通 を治する息角 湯悪法の方中に、 るが實物は異 1 鳳眼 义、 草を川

草も鳳眼草と名けるがこの草とは異ふ

處 切 女の乾血労 0 風 痺 を治 鳳眼 Ú を活 草を根、 L 風 葉を連ねて鮮なるもの を去 3 酒で煎じて 服 啊 すれば立ろ を川 1) 12 糸[ 一效が 花 三錢 あり を加 3

心

77

透

人

E 悉く

ねる

0

散じ、 2 であった。 T 色をなして甚だ脆 汪連仕 跌撲、 紫接骨 跌打接傷を治す。 な何等の 2 720 膿に透り、 云く、 勞傷 誠 智識を有たないので、 Щ 77 土に生じ、 佳 損療を治し 金寶相、 耳 < ~ 夜にして透る。 あ 折 9 す。 3 麻衣接骨 一名念鉢盂は、 て容易に と粗 い節の處 その と相似て 得 その葉は蝴蝶花のやう、 6 ために滋育し ń から斷い 金瘡を罨する聖藥であって、 な 7 r J B るが葉、 礼 0 30 T. て畦 あ 莖が倶に紫だ。 そこを視 3 に盈 为 根は商陸、 つることを得て 111 僧 3 と紫 B Ŀ 叉、 地 は 卽 0 1 3

鳳 眼 草 やは

り茘支草ではな

いか

また牛膝に

も似てる

な

c J

種の接骨らし

のやうだ。

今は麻

就葉接骨:

と呼ぶ。敏按ずると、

汪氏所論の

B 0

は、またこれ

一種で、

ら難皮葱 能く風を

花 Ŀ の細粉を附す。

(科名)

未未詳。

合情

草とい

ふこれ

と相

儿

す

3

3)

のが

あ

3

造

物者が物を生ずるには、

必ずかや

はこの 太陽 頭疼、 草を 6 5 目昏眩を治す。 ふの か 8 知 17 VZ

### 竹 葉 細 辛

脫 即ち獐耳草であって、 力虚 黄を治す。(汪氏方) 香は 細辛に勝 3

## 離 情

Schm. ヲ充ツ。 paniculatum, K. chinense, Bge. P. のかごけ科ノすずさ

Pycnostelma

竹葉細辛ニすずめ

木村(康

ご日ク、

(科名)

未詳。

Henry 及ビ Giels

なら **うかといふやうになる**。 として夢の に往往死 雲南 85 に産し、 を致すことがあるが、 2 覺め 范陽 夷中に多くこれを賣つてゐるものがあ たやらに縁 では これ 按する を以 を斷じ愛を絕 12, この草 7 入貞 段成式 す . . 2 産を得て煎じて服 とあ 0 どうしてかやうなことを思って 鄉 るは 剂 0 、或は المُ る 載 12 この類 凡そ人は情 すれば、 左行 0 草は人をして無情 8 П 0 に入 慾 かい 錮閉 多 ると豁如 知 0 70 \$1 爲 たら V2

科名 學名 和名

未未詳。

翻情点

(科名) 未未未詳詳

> て酒で煎じて服す。 通經 して自ら癒える。

四四 H 啊 頭 瘧 鳳眼草を用 ねて紅棗を煮、 その汁を飲 めば自

5

癒える。(俱に傳信方)

水三鍾を一鍾に煎じ、 「婦 人の 經閉不通で發した熱勞症」 黒糖五銭を入れて空心に服す。 鳳眼草を末にして一 三五劑で血を見たならば止め 兩 紅花を炒つて 錢

る。 (醫學指南)

【遺精白濁】 癖なん 鳳眼草を炒り乾して研末し、五錢を熱した黄酒に冲して服す。(醫學指南)

花上の細粉

0

築に

入れ

蟲を殺

L

癢を定め

る。

### 風 膏 藥

桂 海草 木志 葉は冬青のやうだ。

30 くして厚い。 諺に、 風 肇慶 酒に 病 12 0 は 七 和して嚼めば風疾を治す。 星岩に 風菜を川 風 ねよとい 藥 を産 する。 ふは卽ちこの草である。 石 の罅隙に叢生するもの には風草といひ、 で、 77 は その 風菜とい 葉 は圓

按ずるに、 福寧 府 志に、 風 藤草 名山膏藥。 風を治し、瘡を癒すとあ るが、

或

未未詳詳。

灰

17

燒 3

淋

湯を煎熬

して鹽を取

3

2

0

葉

な書に似っ

て川川

<

長

く、秋期に

なると莖、

土人はこれを割き取つて

蓬 鹵兼

鹽 蓬

藥性考 種あつて、 13 づれも北直 の威 地に産する。

葉俱 17 紅 < な 3 燒灰 を煎じ た鹽 は 海 水 を 煮た 到 0 12 勝 る

味 鹹 性 は涼 7 あ 3 熱を清 i, 積 を消 す

知 風

を視 酒 藥性 に浸して 7 考 節があ 用 わ 雷州 るときは 瓊州に生ずる 切 0 風痺 を治 回風が す あ 蔓生のもので、 骨に入つて能 るとし 7 すり る 毒は 外に拔 薬に ない X () 11 士人 2 は節 は春期に なき 8 その苗 0

<

き出

す

を

くろ

Eragrostis

ferruginea, Beauv.

統志ニ禾本科ノかゼ

(科名)

未未詳。

未詳。

鳳 頭 蓮

科名

未未未詳詳。

和名

學灣 0 內 111 産す 3 形 は 黄連のやうで色は紫、 古 古 然とし て細髪が多く、 分

和合草 鹽蓬 蘇逢 细 風草 鳳頭 進

()學名 未未未詳詳。

> らに 相對的 12 相 思せ に造って 3 B Ŏ の情 あるのだとい 愛を絕つこと神 ふことが首背 0 如くで かい あ n る 3

## 和 合草

之、 0 和 で AJ しない 3 つて後に引き薬 周圍 やら 話 合のものがこれ これ 老 を 根 ので、 12 聞 を関 1. は合情草のことである。 は潔白 見え、 72 くに、 んで置 るものでも健 航行 で男女交媾の狀 男が る。 女がこれを服すれば、 いて掘 の熟練者は長絲で岸側に繋い を服すれば非常に和合する。 服 故に順省近邊 すれば、 見のやうに感ずるといふてとだ。 る。 かくす 0 女を視 柳崖 À 5 0 一帯に 外 れば採れるが、 12 男を視て醜い者でも潘安のやうな美男子に見 結ば て嫫母のやうなものでも西 編 は n 時 7 永昌府の瀾滄江外に 時 でその線を持つて船 これを航江の船 2 17 3 これ さなくば遁去るといふ。 土人はこれ から あ る。 に載せて置けば 子、 これ を見 和合 12 王婚さ を 乘 つける 草とい 服 5 渡 夫婦 と稲 ふが 72 及ば り単な 沈 4 湯 0 不 米 あ

|婦相憎疾するを治するに、酒で煎じて服す。

IL C

癒えて後に終に妊娠しなくなるから、 茶に代へて飲む。 男、 女を論ぜずみな癒える。 必ず北京真益母丸を四五兩服すべきものだ 但 L 婦 人がこれを服 す 12 ば

それで解し得る。

は板枝花と呼び、 汪連仕 二 采藥書 結實をば鬼蠟燭とい 蒲夢、 即ち蒲草である。 3 その 南方の地では莎草と呼び、 粉は即ち蒲黄である。 北方の地で

### 鬼 扇 草

(學名) 科名

未未詳詳。

のやうな狀態で、 采藥錄 鬼 扇草 枝毎に生えて扇の骨のやうだ。人が著し は 石壁上 に生ずる。 葉 は k ifii が青くし 打死して打ち倒れ 7 直 紋があり、 白 たとき 果

0 葉

### 鮎 魚 鬚

は、

この草を搗

13

て汁を灌ぐ。

17

入れば直ちに甦醒する

(科名)

未未詳。

その 采 根は 藥 錄 竹鞭の 鮎魚鬚草は、 やうな狀態だ 梗、 葉は青色で面に直紋が起ち、葉葉に二條の鬚があり、

li

0

-(.

あ

2

未未詳。 岐が 性 あ は つて 平 で 鳳 あ 0 0 頭 7 0 CZ 咽 らだ 喉 から 切 0 諸 かく名 症 を治 Ut す 72

# 鬆

肥やき 疔 瘡 を治 0 やらなものだ。 す 3 に磨つて塗る。 臺灣に産す る。

## 包

(科名)

未未詳詳。

を弄 ず さながら蠟 る。 活人書 す 秋、 ることなく、 燭 杪に實を結 に似 叉、 7 鬼蠟燭と名け 煤 75 び、 3 具 から 烟 を燃さず』とい さながら蠟燭 かっ く名 る け 新語 72 12 0 と相 だ 3 水蠟燭 لح から 似 あ あ 7 30 6 7) る は草本であ 蘆 その これ 葦 花 0 を詠 0 叢中 開 つて、 じて ら實 17 を 頗 野塘 風流 る多く、 結 ぶさま 0 間 L 7 12 士 から 影 4:

人はその實を取 瘰 癧を治す。 蒲包草を根 つて 金 刃 傷 を連ね を治 L て探 血 つて を止 泥 8 を洗 3 12 用 N 去 わ 5, る。 寸段に切

つて砂鍋で湯

L. テ又植物名質圖 考ニハ同科ノすずめ のちやひき Bromus japonicus, Thunb. チ充ツ。

西告

で炒

2

て用

ねる。

腸を腐らす品

物だから湯劑には入れないが、

ただ外治として痔

立ろに能

性

は熱にして氣が烈しく、

為)Avena fatua,

般にはこの草が能く痔漏を爛すので破管草と呼ぶ。 人の肌膚を傷める く腫を潰するもので、米

漏 に點け

るに用ゐる。(汪氏方)

本草綱目拾遺第三卷 終

L

粗い

O

専ら

外科

切

疗瘡、

腫毒を治し、器すれば立ろに消く

汪

連

仕

L 1

鮎

黄鬚

は

沿

藤

で、

豆葉

0

いやらでニードの

0

内

から

から

生

之、

根

は白

<

疔瘡

切

0

諸

瘡を治

す

(科名) 未未未詳詳。

> 紫 背 稀 奇

菜藥錄 紫背 は陰 山 17 生じ、 地 に著 5 て苗 田を布くも ので、 葉 17 は 枚 0 大 なる

から起つ藤が 痘毒を治す あっ 活草一 てニ 觔を二服に分け、 尺長さの もの 77 なり、 酒で煎じて服 葉 は 尖つ す。 T 對生 已に す

多

٤

枚

0

小

な

3

B

0

とが

あ

9

表

面

は

灰

色

で直

紋が

あ

5

裏面

は

微紫色

成

0

72

B

Ŏ

は

速

17

3

癒え、 まだ成らぬ もの は 立 ろ に消

## 雀 麥

脚 に象た II. IE 采 よの 藥書 72 獵夫は 卽 ち雀角花 これ を採 であつて、 つて熬つて薬箭を作 この 花は人をし 6 て觸念せ 破關 頭草と呼 しめ 30 んでねる。 花 は 雀

0

(和名) 未詳。 (科名) 未詳。 (科名) 未詳。 水村(康)日ク、救荒 水村(康)日ク、救荒

へからすむ

本草綱目拾遺草部

錢唐

趙學敏

忽軒氏輯

第四

卷

| 馬尾絲 | 紅珠大鋸草 | 勾金皮 | 刀鎗草 | 透骨草         | 玉淨瓶 | 雪裏開 雪裏花を附す。   | <b>茄</b> 連 | 半嬌紅        | 小將軍   | 黄麻葉 | 金豆子夜闘門を附す。 |
|-----|-------|-----|-----|-------------|-----|---------------|------------|------------|-------|-----|------------|
| 方正草 | 仓削草   | 琉璃  | 古地膽 | 不死草         | 紗帽翅 | 古             | 靈通         | 普賢線        | 九鼎連環草 | 六月霜 | 接骨仙桃       |
| 七仙草 | 臺七里   | 仙人凍 | 箭頭風 | <b>拳黃雞子</b> | 石風丹 | 川馬蘭 野馬蘭、獨脚馬   | 羅裙帶        | 蔵紅花土紅花を附す。 | 4. 筋草 | 川海螺 | 七葉黄荆山黄荆。   |
| 大以藥 | 番恋茄   | 念絲草 | 紅果片 | 雞脚工         | 象鼻草 | in the second | 金狗背        | 阿勃參        | 翠初草   | 水楊柳 | 救命王 金不換を附  |



草 部 rh

金 显 子

夜關門 を附す

自 草鏡 一名金花豹子とい 30 三月前が生え、 11 Ĩ, に枯れる。 EJ. てやや大きく、 類 ではあるが

却て蔓本が起たず、高さ一二十で枝が分れ

て叢を成

葉は

槐に似

蜂酸に類して短く、 は、でき 處暑の時に五出で磐口の黄花を開き、蠟梅がてれに似て 長さはただ二三寸のもので。 實は練豆に似て届く、 るる 莢は上に向って 皮に紫斑が 結び、

あ 6, 綠 豆に比較してやや大きく、 味は 淡

子 疗、 癰を治す 3 77 神 0 如 < て ある

葉 腫毒 を治 すっ 茅氏傳 方 葉 を贈る し研 つて酷で和 L て敷き、 頭だけ を留めて

置けば III. ちに消す。 或は酒で二三 銭を 服 す

按ずるに、 傅澹菴の草花訣に、 金豆子は黄花を開き、 子は綠豆のやうなもの

金 豆 了.

| 走馬胎   | 王如意 四方如意草。 | <b>梓瘟草</b> 魚雕金星、 | 惟來紅   | 班   | 藍布裙  |
|-------|------------|------------------|-------|-----|------|
| 蒼耳子油  | 水楊梅        | 鳳尾金星             | 天燈籠草  | 野丈人 | 露筋草  |
| 飛鸞草   | 野能青        | 水茸角              | 見腫消   | 戴女玉 | 百里奚草 |
| 青烟白鶴草 | 困來草        | 老鴉蒜              | 千年老鼠屎 | 企果欖 | 黄德祖  |

未未未詳詳。

るが 但だ綱目で では 決明子の條下でやはり疝気に就いて言つてないから、 今は並

莢 疝氣を治す。 に存して置く。

#### 接 骨 仙 桃

翅が 6 なく、 な すれば微紅になり、 L は光つて長く、 この 百 V 草鏡 为 結實 名奪 生えて孔 翅 薬の效用は全く蟲に在るのだ。 また香しくもない。 命丹。 0 は豆 生 仙 文 を穴けて出 の大いさほどで、 桃草 7 旱蓮に類し、 活血丹、 3 装豆の 3 は水に近 時 蟠桃草といかっ るっ 77 限 立夏の後に細 大いさほどの 3 探收 高さは い場所の田塍に多く 桃子のやらで中が空になり、内部に小さい この 0 時期 一尺ばかり、莖は空である。摘 必ず隠し 日寺 鱧腸草に似たもので、 は、 い白 に採 小 3 質が將 12 花を開く、 10 ば薬 焙じて内の蟲を死 ものだ ある に紅く 力が方に完全なときで 穀雨 やはり早蓮に類して穂に成 沟 に ならんとし、 湿 の節後に苗が生え、 0 結子は桃のやうで熟 なしめ あ み断 るも 3 蟲はまだ出 つても黒く 0 蟲がゐて、 力; あ 住 る。 懸 け 薬 盖 T

接 E. 仙 桃

Henry めどは (學名 名 おLespedeza 未未未詳。。 ハまめ H カ、 科ノ 栽 n 5 合数 培 按 ば す でん 肌 3 を生 あ る。 愈 じ、 曉 能 園

滚茶 渴 **届ご** 附 0 0 い 1 0 7 8 錄 形 N 故 煬 止 狀 は 12 L 出、 21 て、 卽 入 帝 8 は 並 12 à ち n 葉 記ら 進 人を 性 は 3 25 芒次 り金 存 は 1 8 花 味 L 72 L 平 明的 て參 B T 17 子 为言 豆子と同じであ 清香 睡 L 5 6 0 考 5 て毒 づれ あ は 12 5 た 0 3" なし、 も淪 備 7 ع 0 5 草 あ ^ る だ でて茹とし、 味 3 る。 火で炙 2 83 は は 4 甘 卽 しか < 9 H ち つて飲 草決 T を 滑 訓 る あ また茶 3 21 明 ~ 为 瀕 にす 酒。 3 0 -0 湖 変料さ あ に點だ 疔 隋 n 12 0 3 腫 は 綱 作 0 0 を治 稠 極 目 湿 T 礼 て食 憲 で 禪 8 3 す 師 7 3 は E るの 香 L から 0 0 得 で、 採 L 决 救 1 說 明 荒 3 2 が記 とい 7 0 俗 水 後 痰 茸 Ŧî. 12 獨占红 され 色 \* 12 U 12 除 ŽË. 飲 あ とを 所 7 3 25 3 な 作 載 لح 1112

夜 關 19 葉 は 槐 < 口 云 0 そ < à 風 を追 收 5 草、 だ。 8 300 3 木 卽 皮 0 ち 合開 を 収 種 つて 黄 あ 0 花であ 肺 -( 癰 草 つて、 0 斂 本 5 0 VQ. 仁 8 を治す。 和、 0 力: 兒橋 良 し。 膏 地 12 木 方 熬つ で多 本 0 7 E < 毒 2 0 n は 42 貼 乃 を

は 木が ず 小さく 3 12 綱 7 目 末が 0 馬 多い 蹄 1 决 明 秋黄 は 7 葉 16 0 は de of 花を開 は 6 槐 < とあっ 0 やうで書 て、 或 開 は 6 决 7 朋 校 合 12 係 寸 る。 るやうで その あ 葉

(學名) 科名 未未未詳詳。

> して服す。 吐 血を治す 按ずるに、 百草 鏡 吐 血 に の諸方は 1 新 鮮 いづれも涼血 なる 接骨 て經 仙 の弾を川 桃 草を用ね、 7) 3 おける 0 だが 12 人乳 ただこ を加 0)

は性が熱であつて、人乳を加へて能く血を引 跌撲損傷 救生苦 海 地蘇木五錢、八角金盤根一錢、接骨仙桃草五錢、 5 に歸する から妙 ない -(-あ 臭桐花

3

藥

和

三銭を用 わ 酒で煎じて服す。

#### 葉 黄 荆

のや *b*, Ŀ とも名ける。 一に稜が らに 細 名豬臥草、 かい 紅 な簇を成し 起つて一凹 くな 土牆脚 3 地五. た花花 爪、 0 下の陰地に生え、 根 間 は長 珠子 を開 が紫色で くし 3 草、 7 結子 鳥食草、 自 あ る。 13 B 葉は尖長で相對し、 それ やは 自 島蛇草、 露 を 6 の節後に心が抽 細碎で 藥 77 七絃琴とい 人 12 あつて、 3 ---几 き出て高さ三五尺に 霜後には珊瑚 U, 行が一瓣を成 また七葉黄荆藤 0 細 な 翌 珠

百 草鏡 に云く、 5 0 種には木本の 3 のがあ 0 7 半半活と名け、 跌撲、 牆 腫 を

治す

1:

置 いて風乾しては、 恐らく内部の蟲に翅が生えて出て了ふもので、薬としてやはり

效用がない。

按ずるに、この草は必ず芒種後に採るべきもので、もし夏至を過ぎるならば蟲は

孔を穴けて出て了ひ、化して小蚊となり、苞が空になつて效用がなくなる。 味は甘く淡し。癰腫、跌打を消す。或は搗汁にし、 或は層にして服す。

いづれも效が あ る。

性:

は 溫、

肝氣を治し、胃を和す。集聽に云く、一名八卦仙桃といふ。この草は田野に生ず

るもので、葉は柘榴の葉のやう、實は桃子のやうで甚だ小さく、內部に小蟲の生じ

てゐるもの が真物である。實を取つて蟲のゐるまま用ゐる。

あ る方では、 福橋 核、 事澄茄と各等分を末にし、砂 專ら肝氣、胃氣、 小腸疝症を治す。 糖で調 仙桃草の蟲 へて装豆大の丸にし、 ある ものを用 毎晩 わ

錢ばかりを服す。 甚だ重きものも二服すれば根を斷つ。

【勞損虚怯を治す】 百草鏡に云く、蟲のある仙桃草を取り、童尿で製透して補藥

に入れて用ゐる。

(和名) 未詳。 (學名) 未詳。 (科名) 未詳。 木村(康)日ヶ、A. Henry 及ば E. H. Parker ハ黃荊ニく まつづら科ノにんじ んぼく Vitex Negu. ndo, L. ヲ充ツ。山 か。

血を行らし、毒を敗る。一切の瘡疥、鬼箭風を洗ふ

### 山黄荆

7 粉 は 食 12 玉 なら 環 物を消化 して煮て食 志 ¥2 Ĺ その 葉 ふが は楓 氣を下 枝を剪つて梨を接げるも に似て よし。 す 叉、 ねるが松があり、 水荆といる藜に似 0 胡椒 だ。 薬に て黒子を結ぶ のやうで実つた黒子を結ぶ。 入れ 3 77 は 8 0 Ш 力; 荆 18 か 刑 13 から 70 20 食つ 府

ぜて空心に陳酒で送服する。 退管の方 黄荆 0 條 77 結 專ら痔漏 h だ子を炙り燥 の管を治す。 L て末 管が に し、五銭を一 自ら退出するまで服 服とし、 黑糖 す を拌

を用 成 は楡 とい L 九竅の出 CI 70 の薬 7 子 酒で は その木は心が方で、 0 胡荽子ほどの大いさで、 やうで長 Í 和し、 救生苦海 二合を服すれ くして尖り、 その枝に 黄荆 ば立ろに 鋸 自 齒 12 を作な 二種あつて、 膜 は 皮 枝に す。 11: から まる あ 五葉、 つて Ŧî. 月 赤さをば枯といる、 包裹され 0 tiji 或 は 17 七葉が 紅紫 7 7) 16 對 2 0) Ш 花 その して を 青きをば荆 開 薬 70 13 3 0 7 捣汁 穂を 薬

山黄荆

味甘し。生で服すれば能く人をして吐せしめる。

勢力傷、跌打、魚口、漆瘡を治す。煎湯で洗ふ。

【便毒を治す』 擣汁と肥皂一個を假いて性を存したものとを酒で調へて服し、

渣

を思部に敷いて罨する。

午の 片、 た場 結ぶ紅子を曬し乾し は 5 乾 豬 の草には五種 して末に 跌撲損傷、閃腰、挫氣痛を治す】 大なるは九片 臥 合には、 日 草といひ、 0 午の刻 時日を拘らず鮮なるものを取り、搗き爛して服す。汗を發して癒える。 砂糖、 の名稱があつて、一には烏蛇草といひ、一には烏龍草といひ、一に 77 一には あ 取つたものを用 て吞 るも 酒で調 Ď めば疝氣を治 七葉黄金とい de へて服 あ る。 るれば更に效がある。<br /> その す 集聽に云く、 300 得 根 最も容體 この葉が る。 は千秋藤 これは秘 の悪きには童 と名ける。 枝に七片あるか 若し急に用ゐる必要の 方であ 一尿を加 九十月の 3 らで、 へる。 烏蛇草を曬し 間 77 或は 必ず端 頂 1 あつ 77 Ξî.

と名ける。 汪 連仕 草藥方— 烏蛇草とは別であ 1 薬 黄荆は俗に扦扦活と呼び、また放棍行と名け、また珊瑚 る。

配

木村(康 aquaticus, まだいわう Henry 一日ク、 ハたで科ノ Rumex

> 名死 裏 逃生

金不換 小 兒 0 感 冒、 女 た 救 風寒咳嗽 命王とも 名 大 人の け 3 傷 羊蹄根に 力、 損 傷 似 肚子 た TIL. B 諸 0 だが、 風 疼痛、 葉 無名 は くし 腫 毒 7 を治 短く、 す。

本

和 で種ゑて治病に用 は甚だ高くない。 30 根を用 ねるも この ねるところ 0 草は西 だ 綱 目 から山澤 極 77 12 七三 產 L もま 中 72 8 12 は たきん 0 產 を中國 L 不換と名け ない 0 地 立春 77 傳 るとあ 後に生えて夏至 ^ 入つたもので、 るが、 2 11 後に とは 人家 枯 别

物で は 小接骨草であつて、 汪 あ 連 仕 る。 草 また木 藥方—— 本 金 0 吐血 不 B 換 0 に関 は、 17 8 る效が 大葉 金 不 換が 0 ま) E 3 0 あ ため は 3 金鉢 江北 III. IÍI. 大 草と呼ばれ、

接骨

草で

2 5,

細

葉

0

B

0

戰

場で箭に中

疥 て負傷 癬 性 を は 平で 脈 したとき、 す 12 あつて、 は 糖 これで罨すると效がある 酷 瘀を で和 破 0 L 7 て持 新を生じ、 10 1 擦る 0 跌打を治 載蟲傷に で箭頭草と呼 は葉を用 灩 腫 ば 12 玄 わ、 消 3 捌

13

1

涂

3

別前

MI

主

11:

8

25

す

葉 は 能 く臂 力を伸 る。 硬弓を開 15 72 ため の臂痛 或 は 力 が弱 して 门 8 15 H VQ

救 命 Ŀ

熟

(和名) 朱詳。 未詳。

> 地、 【骨蒸勞熱】 白茯苓い 水二 養素園驗 鍾、 薑三片を八分に煎じて服す。 方 六月雪、 黄荆子、 稀養草、 痰あるには半夏を加へ 何首島、 當歸 川されます。 る

【漆瘡】 姚希周經驗方---島蛇草を鮮なると乾きたるとを論ぜず、 握を湯 に煎

じ、一囘洗へば直ちに癒える。

すれば立ろに止む。

【傷寒發熱で呃逆するもの】 囘春 黄荆子を多少に拘らず炒り、 水で煎じて服

に開く。 杖瘡で庁甲を起 刀で刮る必要がない。 したるもの 黄荆子を焙じ乾 て末にし、 庁の上に搽れば直

5

、肝、 胃痛 周山人方 黄荆子を研末し、 粉を和して團に作り、 一二囘食へば

根を斷つ。

【脚蛀】 周氏方-黄荆 の嫩脳葉を用る、 搗き燗して罨すれば癒える。

# 救命王

金不換を附す。

# 黄麻葉

れ、咳で肺を傷めたものを治す。紫紅色の細い花を開き、 粒は菜子のやうだ。嫩い時は青色だが老いると黑色になる。 のやうだ。八九月に至つて毎葉に三粒の子が生る。 と味が苦蘿のやうで、久しく嚼むと微し辛い。 名天紫藍といふ。三月に苗が生え、麻葉のやうで微に毛がある。葉を取つて嚼む 醫方集聽に云く、 これは諸血を治するの聖藥であつて、一名牛泥茨、一名三珠草、 大葉の旁に二枚の小葉があつて杏葉 形狀は栗米子のやうで、 五月から初つて十月まで その子を収つて薬に入 内の

で止む。處處にあるものだ。

【血症を治す】 血崩 集驗 集驗 黄麻葉を根を連ねて用る、 葉を取つて虎杖、 龍牙と共に川ゐる。 持き爛して酒で煎じ、一夜露して翌

早朝に服す。

氣症心疼、肚痛痢疾、痞結。

子咳で肺を傷めたるを治す。

疼が定まり、且つ全力が劈上に攝入して、弓を開くに更に力を費さなくなる。 には、 その葉を収つて軟に揉み、膊上を覆ふて帛で束ねる。一夜經 つと痛 8 軍隊 0 は

でこれを要薬として需要する。 【腫毒の初起】 百草鏡 一金不換草の根、葉に拘らず搗き碎き、五錢を陳酒で煎

じて服す。

を煎じて服すれば三囘で癒える。 【肺癰】 百草鏡 金不換草の根を取つて一兩、或は葉七瓣を搗き、 口臭きもの、穢物を吐くものを論ぜず、いづれも その汁と酒

【風痛】 楊氏驗方— 金不換一錢半、小活血、枳殼、蘇葉、當歸各三錢、鳥藥、

川芎各二錢、花粉五錢、

老酒

一觔を煎じて熱服する。

效がある。

のだ。 【跌打疼痛、風氣】 慈航活人書。救命王、即ち金不換。葉が冬菜の葉のやうなも 春、 夏は葉を用ゐ、冬は根を用ゐ、擣汁に酒を冲して服し、 して敷く。風氣 造に毛脚懈を加

汪連仕方—— 血を行し、血を破るに、地蘇木、落得打と合せて共に酒で服す。

の如きはただ渣を敷く。

て搗き爛

て翫べ

30

暑を解し、 積帯を消す。 小見は 暑期 に茶に泡け て食 ふが住

じて服すれば能 解するもので、 れば人をして善く啖はしめる。 性は苦、 寒であって、 瘡疥を洗へば く起死囘生する。 やはり腸、 みな癒える。 凡そ傷寒時疫には、 展"實驗していづれも效果があつた。又、善く毒を 胃を厚くし、 痢を止め、 子を帯びたもの一莖を取り、 膈を開く、 これを食す

煎

#### 山 海

(學名) (和名)

生えるも に網旋紋がある。 山溪の澗濱の隰地上に生ずる。 のでは あ るが、 その紋が海螺と似てゐて山に生えるからかく名けたのだ。 1/1: は却て燥を喜むものだ。 葉は五瓣で莖に附いて生え、 枝、 葉が弱く繁つて 根は 狼毒のやらで皮 ねて盆栽と 溪畔に

だ皮の疙瘩を指 百草鏡 に云く、 み破 つて見ると白漿の 111 1 に生 えるもので、 あ 3 二月 だけが異ふ。 に採る。 その 花だ狼毒 葉は四瓣で枝梗が蔓延 12 似て 70 るが、 72

秋後に算盤珠のやうな子を結び、 旁に四葉があつて<br />
承けて<br />
ねる。

六月霜 川海 螺

(科名) 未未詳詳。

> 汪連仕 云 1 大麻 子、 卽 ち 黄麻子は、 性熱であつて血を行す。 醫師 は麻薬を合せ

3 に風茄と共に用ゐる。

#### 月 霜

快だつたので、一 啖になった。 大なることはそれ に出 りに といふことであつた。五月の内に山村人が率ね刈つて乾し、縛り挑げて城下 氣を下し、 丁未 るのであ してゐた。 の年、 土人のいふ所 食物を消化すること枝、 30 余は奉化に寓居し 食物を消化し、 枝を取つて湯を冲し、 に倍 予は百錢で一束を買求めて見たが、 Ļ 莖上. は成程虚妄でなか に白珠が 脾を運らし、 たが、 葉より その土地 徳に成 茶に代 2 も甚しきものだといつ 性 へて飲 寒であ 72 つて綴られてゐた。 の人は暑期にいづれ 乾した薄荷のやうな狀態で長 んで見ると、 つて暑を解 す 翌日 72 土人は、 3 もこれを茶の代 17 偶なた は非常 市申 0 子は能 落悶 へ賣り 如 に健 < 不 だ

たのである。 花は薄荷に、葉は劉寄奴に似たもので、 ——一名六月冷、 即ち曲節草である。 性が寒なるところからかく名け 蛇藍と名ける。

0 薬水を蘸け、 頻 頻 それで 拭ひ、 必ずその 水を存分にし用うべ きもの かくし

後に已む。秋、冬で葉の落ちた時には根を取つて用ゐる。

○瀕

湖綱目には木部に水楊があつて、

やは

り痘毒

に主效ありとし、

魏直の博愛心

鑑 また主治 の記述に赤楊があつて、張琰の所説と甚だ遠か の浴痘法を引 が な 5 0 いてあるが、但 故に此に 補 つて置く。 し所載の形狀がこれとは全く別である。 らぬことを述べて あ るが、 ただ 2 集解 和 77 は 1

性 は 微 寒で あ 3 味 (缺)。 M を涼じ、 毒を解す。 痘瘡焦黑はこれで浴すれば立ろ

. , .

に起つ。

跌打損傷、困瘟痕疫を治し、暑鬱、悪毒を解す。

枝上 余が は、 楊柳湯とい 痘を治する水楊柳 常に 77 圓 用 東が 果が ねて ふがあ 楊梅 あ 5, あるものは<br />
草であって、 に似て 6 果上 写古方に 湯 一に白鬚 わ るか 張琰 記 の痘の らで から 載 あ して あつて、これ つて散 あ 紅紫に乾燥して漿の起らぬを治するものに水 水邊に生じ、 るものは木で 出 L は 7 余は未 7 葉は柳葉のやら、 る。 あって、 だ試み用るたことが 此等を俗 葉が 細 27 水楊 く、梗が その 标 梗は と呼ぶ ない 糸にく、 秋

汪 腫毒を治す。 連 仕 云く、 瘰癧 苗 は蔓生で根は蘿 には、 汁を取つて酒を和して服し、 蔔の やら、 味 は多臭なもの 渣を思部 だ 杨 に敷く。 柳 惡瘡 を治

77 神效が あ る。

を四 聖散といひ、 E 安采藥方 腸癰、 Ш 海螺、 便毒、 名自 臟毒、 河車といる。 乳癰疽を治するにいづれ 紫河車、 紅、 も效が 白 石 膏を加へ ある。 たもの

#### 水 楊 柳

(科名)

未未未詳詳。

な は 如 72 びて枝椏が < 3 ものだ。 張 の效は その C. 77 琰 は、 あ 種 る。 明 痘新書に云く、 分れ 潤 2 その莖は春期には青く、 なる この物より速なるものは外に 已 n ず、 を 77 と焦暗 洗 用 つて 秋 7 1 17 後に往 洗 なるの形色が判 なつて略ぼ赤を含むだ花が 水楊柳といふは草本で、 へば 立ろに光亮を現 つて容體を視 夏末、 然と現れて あるまいと思はれる。但し巾を用ゐてそ 秋初になると赤くなる。條句 ると、 溪澗の水旁に生え、 E 漿 70 あ に洗 水が る るものであ 0 近 凡そ痘の た處とま 5 に行が る。 つて 焦紫して 薬が だ洗 水 を その に直上 取 柳 は 效神 乾枯 5 V2 のやう 漿 に伸 愿 を کے 0

する

### 小將軍

類して略ぼ大きく、 名研 星草、 散血 莖は微し紅く、 丹といふ。 陰濕の地に生じ、 穀 雨の後に細 立春後に苗があり、 小な花を開き、 荷包 草の 葉 は 子の 狗卵 やら 草に

な二粒の子を結ぶ。

百草 鏡 二月 1= 發出 L 葉 は鰒珠草のやうで、 節問 に独が 不食草の子のやうで

30

葛祖方――黄直、却貳、丹毒、旌虱、吐血、痎血略ぽ大きい子を生ずる。三月に採る。五月には枯れ

葛祖方――黄疸、脚氣、丹毒、遊風、吐血、咳血を治す。

百 草鏡 跌撲、 刀傷、 癰腫、 痰中 13 MIL を滞 CK 3 多 0 を治す。 狝 扩 を 洗 1

採藥志-性 溫 12 して毒を敗る。 杖傷、 跌打損傷を治す るには、 捺汁 を酒 12 和

て服し、渣で患部を罨する。立刻に腫が消いて癒え

3

鮮 なる 金居 1: もの 一選要方 か 5 并 を 取 跌撲を治す 9 7 用 か 3 先づ酒で上 77 は、 Ħ. 靈脂 の二味を煎じて適當 三銭、 鹛 否 一錢牛、 12 小將軍 な 0 たとき 立三兩 渣 0

去 5 再 び薬汁 を入れ 7 一二沸滾らし て収 0 7 服 す。 僧鑑 7 0 12 2 0 は 行 腫

小

將

夏、 立 は 毒 77 その 3 なる 0 77 劑を內服 秋は枝、 と紅 色が 光潤 一變ら から 赤 現 葉を用 L 77 はれ、 なり、 な 外用としてこの草を水で煎じて頭 ねる。 菓は 直 ち 凡そ痘が紅紫に乾枯して水の起 結ば に漿を行らすの勢が ない B 0 だ。 2 具は 0 草 面を拭 は るものであ 冬は なり 枝 3 梗、 連りに る。 B 及 0 CK 未だ洗 77 根を 數回 は 刑 活 は 試 わ お部 みれ 血 赤 ば 解

手、 足の拘攣 費建中救偏瑣言 草本の 水楊柳を用る、 酒で煎じて服 す。 甚

だ效験がある。

棓子、 もの づ熏じて 膀胱 痔 ならば治する 漏 魚腥 落 洗 後 下 方 草の四・ 12 洗 傳信方 劉羽 U 味を から 熱せ 儀 多寡に拘らず、 白 驗 る時 方 いもの 水楊柳 に乘じて輕く托 ならば治癒し خ 0 根を湯に煎じて洗ふ。 病 枯礬一銭ばか は 茄病と名け 進し、 な い。 黄連ん りと共に末 るもの 一二日問睡 やがて蟲が出て癒 錢、 狗脊、 臥 その にして湯 色が 癒えたな 水 楊 或 に煎じ、 える。 柳 は 紫 根、 いば なる 先 Ŧi.

毛 世 洪 經 驗 集 ・ 括打活、 卽 ち 水楊柳 7 ある。 その 根 はは楊梅 結 毒 を治 得 る。

調

理

0

薬を

服

する

さねばなら 7 ねる。 子は細 VQ もの く長 で、 5 かく ものだ。 せね ば黴。 小葉を乾すと甚だ香し び易く、 黴れ ば 役に立 0 黄梅 たなく 0 なる 胩 に不 3 時 に焙じ魔

性 は温 にして氣 血を通じ行らし、 風痺を治す 3 17 有效 であ 3

[風痺] 百草鏡 九鼎連環草の乾 いたもの二 兩 核桃肉三兩を擣き燗らし、

當

歸一兩五錢を黄酒に浸して用る、 水を隔てて煮て用ゐる。

#### 筋 草

indica, Gaertn. + ちからぐさEleusine ハ禾本科ノ 六七月に莖が起つて高さ一尺ばか 名千金草といふ。 夏初に發苗 りになり三叉になつた花を開く。 し、階砌や道旁に多く生える。 葉は韭に似て柔く、 その莖は弱韌で

扱いても容易に斷れず、最も芟除し難いところから牛筋なる名稱が あるのだ。

充ツ。本文ノ記載ト

Henry

〕日ク、 未詳。

(科名) (學名) 和 名

ハ一致セズ。

を淨去し、 根 を藥に入れて脫力黃、 烏骨雌雞の腹中に入れて蒸熟し、 労力傷を治す。 療を治す。 草を去つて雞を食 この草を根を連ねて取つて泥 ふが良

百 草鏡 MIL を行らし、 力を長じ、 肝 の經 77 人 3

按ずるに、 湖州府志に、 南天燭 も牛筋草と名け、 叉、 鳥飯草と名けるとあるが

を治する

に神

0

如きもので、

疔の

發生部位

0

如何と何

種

0)

疗

づ

(科名) 未未詳詳。

> る。 翌 があつ n は乾 もこ 輕きものは一 たといふ。 いて緊る、 n を 用 70 3 その 囘塗れば好し。 から よし。 肉上を洗 擣 5 N 7 去つて 眞に救疔垂死の聖薬であつて、 極 端 77 再び敷く。 爛 L 7 瘡口 甚だ重きもの 77 敷 5 1 なるとを論ぜず、 頭 だ 8 親しく試みて神殿 H を 凹 四四 75 23 L 2 置 て癒え 10

#### 九 鼎 連環草

の花 虚が 葉 近 を結 は艾、 頃 あ 名九葉雲頭艾といふ。三月苗が生える。子から出るのである。高さは二三尺、 心のやうなも 3 X 人が 菊に似て、 野 菊 種 を携帯 0 蕋 のだ。 77 香もやは 類 して たが、 り近 ねるが、 各處 50 77 植 霜後 但だ花を開かずして實を結ぶ。 ふら 17 ń 枯 3 22 る。 B 0 だ。 口外、五臺山 八 九 月 0 の二處に産する。 間 その 77 穗 實 から は 旭 野 0 菊

なくして實る。 百 草鏡 實は先づ疙瘩が起つてゐて、 春期に發苗し、 葉は艾、 菊に類し、 次第に長大となり、 香もやはり近い。 内に十餘子を包 八月 に時 に花

h

(學名) (和名)

720 るこでまたその上に如意金<br />
黄散を敷いて見たがやはり效がない。<br />
翌日は<br />
瘡の旁にま 5 た紅暈が起って更に潤大するのであった。 L る者は、 紅瘰が起つて腰 と教 かし予は、山へ入つて樵採したとき蟲の毒に染みたものだらうと疑つたので、蟾 ح 0 草はかやうに火毒を解するもので、 これ てくれた。 は丹毒で、 面に帯のやうに蔓延した。 卽ち翠雲草である。そこで搗汁を塗 風火のために結した血が凝滯して起ったものだといった。 その また特に血を治するに神效があるだけ ある者は、 時 あ る老 これは蛇纒窟だといい、 ると 嫗が開屏 夜にして立 鳳 E を用 3 70 るが善 に消

10

嘉慶癸亥の年、

予は西溪の吳氏の家に寄寓

したが、

翌子の年、

突然腹背を思

あ

#### 半 嬌 紅

のものではない。

尖長にして狭い。 名老鶴紅、 水雞 八月に六角の實を結ぶ 急をい 7 立夏の後に苗が生え、 五月に採 20 莖直上して莖は紅く、 ・葉は

翠羽草 华嬌紅

草ニハ古來羊齒類ノ giogyria adnata, きじのなしだ Pla-充ツ。確カナラズ。 formis, Burm. 等チ した Pteris ensiserrulata, L. 15) ねのもとさうPteris usimense, Diels. S Polysticum ts. Bedd.ひめかなわら (科名)

> 2 の草とは同名異物である。

### 羽 草

て細葉が攢簇し、 名翠雲草、 孔雀花、 神錦花、 鶴翎草、 鳳尾草といふ。この草は獨莖に瓣を成し

葉上に翠斑が

あ

3

根 なところからかく名けたものだ。但し色はあるが花香がないから芸ではない。 あ 〇花鏡 は土に遇へさへすれば生えるもので、 るものだ。 その 翠雲草は直 葉が青緑色で蒼翠重重し、碎蹙してる 梗の な いもので、 日を見れば萎える。 倒に懸け るがよく、 る有様が翠鈿 性最も陰濕を喜むもの また地上 の雲翹のやら 一に平鋪 その

胡桃薬と共に煎じて洗ふ。(汪連仕方) 汪 連仕 一采藥書-翠雲草、 名翠翎草、 即ち矮脚鳳毛である。 痔漏を治する

である。

粤志に、

孔雀花は暑を辟け

3 77

よしとある。

【吐血を治するに神效あり】 百草鏡 女子の吐血には、翠雲草三錢を水で煎じ

て服す。

二七六

(和名) さふらん。 (學名) Crocus sativus, L. (科名) いちはつ科 (高尾科)

藏紅花

土紅花を附す。

大ないが、 法 21 は な 西藏 を 6 3 17 產 発を滾水中 野 几 紅花 す 囘 る。 まで沖 ٤ 形 0 ムが 77 は菊 してその 入れ のやうなもので、 て見 13 づ 通 る。 n b B 0 色が 2 B n 0 とは か 血 乾して諸痞を治 眞 0 物 やうで、 别 物 6 6 あ 3 あ 少 3 た入れ 綱 す 目 のに 77 番 ても よし 紅 花が やは 試験す あ 9 b, その 通 る方 6

各 種 0 痞 結 を治 す。 毎 服 朶を湯 17 沖 L 7 服 す。 油 革べ 鹽を食ふてとを忌む。

淡粥を食ふが宜し。

を用 吐 らべ MIL を治 きで す。 ある。 王士 無灰 瑶 云 酒  $\langle$ 虚、 實 花一朶で、 と何 經 かっ 花を酒 6 吐 く血 21 入れて なるとを論 隔湯で頓 せ に汁 ただ藏 を出 紅 花

服 す。 口 17 入 17 ば血 から 此 生 2 屢 試 みてみな效が あつ 72

25 土 紅花 毛が な 福 建 5 續 秋 志 77 栗 粒 土 米 糸L ほどの 花 は、 白 大 花を生ず な 3 は 高 る。 さ七八 丽 尺あ 州 6 及 CK 南 葉 恩 は 批 州 杷 0 山 0 野 やうで小 中 17 生

善賢線 嚴紅花

(和名) 未詳。 (科名) 未詳。 (科名) 未詳。 (村名) 未詳。 類さるかがせノ類

風痺、跌撲を治す。羊肝を煮て食へば目中の紅障を退ける。

# 普賢線

賢 態 に羅ら 0 は 石隈 ○敏 數尺に は 石 111 漢條かんでう 同 益 E JII 按ず 心帶 典 に多く 部方物記 の青苔で とあ な 3 30 0 やうな三股で、 12 、鮮な翠色で、 3 떖 あつ 或 眉 8 は、 酉 0 山 仙人経 て、 陽 は に産する。 深谷 雜 卽 記 Щ ち 77 僧 ح 17 は大山中に生えるもので、 色は 長さは二三尺、 は 0 は 幾尋、 それ 仙 物 乃ち樹上の苔であつて、 綠 で、 人 條 を採取し、 6 は衛岳 唐鴛 幾 あ る。 丈 湖 0 P 叢が 3 77 は のが は 出 麗し乾して上 警賢線 垂れ 30 3 普 南 根蒂 て紹 通 番と同 3 **髪蔓が** は لح 25 な 0 峨 3 あ 一藥と爲 くし やら 眉 種で 3 1, de 3 引 111 あ 7 0 な 27 rj るが、 6 石 B て成長 すしとい 產 湖 のだ。 は 上 湘 す な 21 3 故 生 ただ巖陰 引作 5 之、 った。 乃 0 條、 長さ ち 記 狀 載

胃脘 0 心氣疼痛を治す。 煎じ て服 派すれば瀕死 死 の者もみな效がある。

卽

ち

縚

で

あ

るとある。

てれ

は石上に生えるもので、

薬に入れられ

ることは疑

ないも

0

だ。

大きくして葵に類 土の 外に露出する。 黄花を開くもの だ。 京師 では 2 n を撤監

الم

能く煤毒を解す。

### 靈通草

(科名)

未未未詳。

瘳えると謂 焚 庭稗 珠 僧建 公 の徒参悟が聾を患ったとき、 達公が、 羅浮の靈通草を得れば 720

夜中 0 莖は長さ三尺、 だった。 に雷 0 やらな 葉 つたので、 を取 箸ほどだが莖 つて水で煎じて服 聲が 參悟 あ は來博 0 て聾が遂に開 0 1 | 1 から して滞留 虚で兩頭が し、その虚なる莖を載 1. 72 み 山に入つて玉 な實し、 つて兩耳を貫いてゐると、 頂に七葉を開 女峯でこの H 1 を得 T 2 3

聾を治す。

# 羅裙帶

(和名)

未未詳。

職方典 廣 川山 の南寗府 に産 す 3 葉 は滑で嫩く、 長さ二寸 ば か 6 ना<u>ति</u> गाउँ に似 72 8

卷

美蓉に

(學名) 和 名 未詳。 未詳

# 四

程 賦 統 會 に云 掃が 國る 17 產 す

華 夷 花 木 考 阿あ 勃きでん は 佛 林 國 77 產 す る 0 長 3 は 丈餘 あ 5, 皮 0 伍 は 白

葉 2 0 は 枝 細 を < 祈 L n 7 ば 兩 加 兩 相 0 P 對 5 な 汁 花 から は 蔓青 あ 9 17 似 2 0 1 油 IE. から 黄 色 極 8 で て貴か あ 3 ? 。子 は胡椒 千金の高價であ に似 7 色が る。 赤 5

油 を疥 癬 77 塗 n ば直 ち 12 癒 之 3

#### 茄 連

(科名)

未未詳詳。

和

名

延 綏 鎮 志 葉 は藍草のやうで肥えて厚 10 0 2 n を畦隆 に種 為 7 あ 3 根 は 圓 <

で、 冬期嚴寒の際にこの花が始めて生ずる。 豆ほどの大いさの白色の花を開く。 雪裏花 痔に敷く 甚だ短小で六月雪のやうな狀である。 朱楚良 雪裏花を末にし、 鎮海 12 2 た時 痔 その地 の濕 その 招寶山の龍潭の旁の環落に發苗 12 地の者が雪裏花といふも 3 高さは二寸ばかりに過ぎない。 の者はそれ もの 12 は乾 を採つて乾して薬 5 たまま巻 0 5 を採 乾 して 12 つて 入 郁 H

(科名) 未未詳詳。

### 苦

17

は麻油

で調

て搽

30

二囘でその

痔

は消

し縮

U

8

0 7

あ

る。

n

る。

3

もの

雪

時に

2

3

7

720

病 のやうだし を擧 綱 目 げ 0 水草類に苦草を記載して『湖澤中に生じ、 たが とい その N 氣 主治 味、 は、 藥性 自帶、 は 生 た記 叉、 載を缺 乾茶を嗜んで顔色の黄なるを治すと二種 5 7 長さ二三尺、 7 る。 此 に張璐玉 形状は孝、 0 本經 逢原 蒲の 類 12 0

依 9 7 補 9 7 置

**産後に煎じて服すれば、** 書 温 12 L て毒 なし。 能 く悪露を逐ふ。 香 は質が L 7 足の ただ味の苦が胃気を伐以 厥 陰、 肝 の經 に入 5 氣 1 1 竄 0 TÍII. L て脳 を 理 を傷

(和名) たかわらび (學名) Cibotium Barometz, Sm. (科名) へご科(桫欏科) (本村(康)日ク、狗脊木村(康)日ク、狗脊

のだ。

折傷を治す。 足を損じたるには、 葉を取つて火で煨き、 微し熱して貼 れば直

ちに癒える。

金狗脊

職方典 粤の南寗府に産する。即ち蕨の根であつて、形は狗脊のやう、 毛は狗

の毛のやうなものだ。黄と黑との別がある。

諸瘡の血出を止め、

頑痺を治

す

黑き

もの

は蟲

監を殺す

17

更に效が

ある。

事裏開

(科名)

未未未詳詳。

雪裏花を附す。

山志――性は大寒である。深谷中にあるものだ。能く砒毒

を解

す。

冬期

に花

開くからかく名けたのである。

雁

熱毒を治すし 萬氏家抄 根 の擣汁を取つて服す。

に入れ 浸し、 n は 女見に哺する婦人の乳を用る、 口 右 風痰喉閉】永嘉縣志— を開 に鼻中 病人を倚子の上に仰臥させて頭を倒に垂れさせ、 て後は、 5 に滴入する。 て痰の自ら流れるに任せ 病 人 77 聲 喉中に痰涎があ も出すことを許さない。 ц 女の病には男兒に哺する婦人の乳を用ゐて少頃 馬 關 る。 の根を収つて搗き碎き、人乳に浸し、男の 痰が完く出 つて壅塞するを候ち、直ちに轉身 痰 て病が癒える。 は その乳汁を男には左、 卽 ち 11: 但して し頭 0 薬を鼻 浙 女に 0 を手 12 間 は

【小兒の驚風で牙關緊閉 鎖喉風で頭面、 頸項供に腫れ、 す 2 \$ 0 飲食の下らねもの」 煎汁 を喉中 に灌 人 傳信 す 12 ば癒 方 之

自

馬

を搗

3

爛

3

Ļ 井華水で濃汁を取り、白酒漿を均調して服す。 喉を下れば立ろに效が ある

【小見の頸項、腿、肋縫中の潰爛】 養生經驗方 馬蘭汁で六一 散を調へて搽 \$2

ば癒える。

經絡に伏し、 馬 蘭 を搗 皮面上が紅くなく、 いて膏 にしたものは、 腫れず、 能 く大 人人の その疼み異常にして、 埘 腿赤 腫 を治 す 病人は 流火、 ただ腿 或 は 温熱が が熱

(和名) 未未未詳。

> 傷 限 減 8 食 8 0 るので、 目 るの性が想像される。 的 で、 瀉を作すもので 膏粱 苗子三 の美食に慣れた者や、 錢を月經後 ある。 過服 に麹淋酒で服したとい す 柔がい れば 晚年 な食物に慣れ に多く ふから、 風 たもの を思ふ。 がこれ 受胎せしめず、 -H: 0 を服す A は ると、 產 TÍIL 兒

を

制

#### Щ 馬 蘭

黄赤である。 山 つてない。 蘭といふがあり、 甌 江 志 大いに血を補す』といつてあるが、 別名を一枝香といふ。 山側に生ずる。 劉寄奴葉に似て椏がなく對生 按ずるに 綱 目 その痰を治し塞を開 0 馬蘭 の條 下 の集 せね。 解 くの功をば言 0 花心 註 25 は微に 叉、

ける。 しっ づれも俗見で、 〇百 草鏡 その蔓が 到 Щ 隨義 3 馬 處 蘭 0 77 は疔を治 呼 延 稱 び 6 て節上に根が するに極 あ る。 8 あるところから、 て效あるところから、 また鬼仙 갖 た疗見怕とも名 橋と名け 30

風 痰、 喉閉、 驚風を治し、疔に敷き、 痛を定める。 擣汁を小見の蛇塚に途り、 煎

(科名) 未詳。 未詳。

### 玉淨瓶

を用る、

渣で罨する。

ものは消

あ

3

もの

は出す。

極めて重きもの

は半碗

或は一

碗を服

再び劑

發竹、

音

腫

毒

熱節を治す」

搗汁

杯

77

沔

二杯を入

12

て服

1

未だ

開設

とな

6

Va

その 25 は 俗 花 白 に猪屎草、 は簇を成 5 紋斑 點が i 氣 て華蓋 あ 殺 5 郎 中、 のやうだ。 高 3 自 Щ は 數尺、 桃 と名 結實 葉 け は節 3 は萊菔子ほどの に對 赤 期 L 71 發出 て生 大いさで青くして圓 之、 夏細 葉は かな自 失長で 排 花 生し、 金 開 霜 蓝

から 降 味甘 りて後 性 25 紅 は平、 くな 和で 3 その あ るい 根 の肥 血 を行すに效が えて白 U もの な 6 を十月に採 勞傷 跌撲 つて薬に入れ を治 す。 30

疗 頭草と呼ぶ。 汪 連 仕 革 藥方 その 性 氣 は清 殺 郎 涼に 1 草 して火を降 名青背仙 į 街、 癰毒を消 义、 疗見怕と名け、 腫を散じ、 111 疔根を抜く。 間 0 住此 は

# 紗帽翅

野馬蘭 獨脚馬蘭 玉浮瓶 紗帽翅

の病

(科名) 未未詳詳。 いと絶 て食ふ。 【流注】 右の膏を搽れ 叫するが、 半月に 顧錦 野 L 州 ば立ろに癒 他人が按じて見ると極めて冷えてゐる。 T 傅 自ら消 蘭 方 す Ш える。 30 蘭を採 つて煮熟し、 麻油、 醬酒で蔬にし、 かか る病を伏氣

副食物とし

### 馬

ので、 して ところからこの名がある。莖、 性 百 細碎 草鏡に云く、 は寒である。 その氣は臭くして食は な自 一花を開 血を涼し、濕熱、 馬蘭 **く**。 は氣が香しくして蔬となるものだが、 三月 に採 n 葉、 ない る。 根倶に 蛇吸、 その = 月 薬に 小見の扉瘡を治す。 功 77 發苗 0 入れ 能 一く血を涼することが馬蘭と同じな る。 蓝 は 赤 この種 くし てもかり は 3 野生 秋 12 簇 係 を成 3 de

#### 獨 脚 馬 蘭

(科名)

未未詳詳。

李氏草秘 この草は河澤の邊に生じ、 葉は柳のやうで葉が對し、 梗が圓

とは適に別物である。 つて見ると鳳仙草をいつてゐるのだ。 蓋し鳳仙にも透骨草なる名稱はあるが

> 5 n

熱毒を療するに良し。〈珍異樂品〉

【瘋氣疼痛を治し、 遠年と近日とに拘らぬ」 家寶方 透骨草二兩、穿山甲二兩、

蒸九魔する。 防風二兩、 當歸三兩、白蒺藜四兩、白芍三兩、稀藁四兩を壺を去つて葉を用 ね、九

觔を用 わ 煉蜜で梧子大 0 丸に 朝、 夕各 五銭を酒で服

海風

藤

二兩、生地

JU

兩

廣皮一兩、

计革一兩、

已上を末にし、

猪板油

核桃肉四個 、酸葡萄七個、斑蝥 個。 鐵線透

骨草三錢を水で煎じて熱服する。汗を出して癒える。風なると濕なるとを問はず、

いづれも效がある。

【痞を治す】 醫學指南 透骨草一味を患部に貼り、 一性がう 或は华炷香 の時

間

を置いて掲げ去る。 皮上に起泡 して癒え る。

難疾を洗ふ心 白花蛇二錢、 カ 艾一把、槐枝一條、 醫學指南 いかいかい 川島、草島各二兩、 一個、 麻黄、 Ш 椒、 紫花地丁一觔を水二桶で 透骨草、防風、大鹽各 四

(科名) 未詳。 臺海 采風 圖 2 0 草は一 莖に數十の花があり、

n るに は葉を用 ねる。

癖を治す。

石 風

石上に生ずる。

能く瘡毒を療する。

雲南の蒙化府に産する。

(科名)

未未詳。

丹

象 鼻 草

(科名)

未未未詳詳。

丹毒 方考 跌撲損傷を治す。 雲南府 77 產 す る。

職

透 骨 草

(科名)

日未未未

木村(康

Clematis aethusa. ハ毛莨科ノ 附 L 珍 異藥品 てあるが、 17 R 形 は半 は 9 その ・膝のやうだといつて 形狀を詳にしてない。 あ 30 その引用して 綱 目 では、 有 ある治病 名 未用 下 に透骨草 0 諸 用 25

據

\*

その

花の

色は黄である。

藥 77

得 る。

(科名)

未未詳詳。

拳 黃 雞 子

(科名)

未未詳詳。

珍異藥品 名水蘿蔔とい

30

雞 脚 草

霍亂吐瀉、

瘧疾を治す

錢づつを嚼み碎い

て水で飲下

星いない 汪連仕采藥書 を去 6 目を 明 即ち雞爪花である。 25 Ļ 肝を清 す。

その

子を勝光子と名ける。

血を行らし、 風を治 大 麻 狐 鶴膝瘋、 雞 爪風 を治 す。

根

刀 鎗 草

(科名)

未未未詳詳。

粤西叢載 2 0 草 は葉が 細くして花は黄である。

金瘡血 を 止 8 30

不死草

拳黃雞子

雞脚草

刀鈴草

CI 煎じ、 T を忌めば妙で 日 絹で裏み、 或は一夜試 再 大紅を半ば地に埋めてそれにその煎水を入れ、だいこう び水二桶で渣を煎じ、 熱坑上に睡り、 ある。 み 出る時に臨んで水を數回頂心に澆ぎ、 汗の出盡きるを度とする。早起、 冷えた時 を候 つて 再びその水を熱して入れ 温なる間 再び芥末を患部に稀貼 飲食して臥内に就 77 その Ŀ る。 77 114 或は して 洗

9, 汁を取 もや 兼 ね 汪 胎を墮す。 はり透骨白 7 連 仕 難 る。 采 産を治す。 龜板 藥書 やはり透骨なる名稱 と名けて風を追ひ、氣を散じ、 を浸 透骨草 専ら膏、 すと能 く化 は馬鞭の形に彷彿たるもので、大いに能く堅含を軟にし、 丹を煉るに主とする。按ずるに、鳳仙の白 して水とする。 はあるが、 てれ 紅花のものを透骨紅と名けて血 金瘡を合し、骨に入つて體を補し、 と同 物で はな So 花の ものを を破

## 死

(和名)

未未未詳詳。

珍異 n 藥品 を食へば天命を延べる。 柳 州 に産する。 高さは一二尺、 暑時に盤中に置けば食物が腐らな 狀態は茅のやうなものだ。 い。弁に蝿

を辟け

未詳

ない。 叢載に云く 叉、 果が 小 二種あつて、 指 の頭頂ほどで、 果が大きいもので葉の略ぼ 葉は邊が圓 < 花梗に軟刺 実っ

た もの

は薬に入れられ

0

あ

3 B

0

为

あ 30

てれ を薬 12 入 礼 7 用 7 3

牙 痛 酒 刺 を治 す。

龍柏藥性 考 紅果草 は廣西に産する。 葉は圓 くし て刺が弱く、 味 は 辛 5

煎湯

で牙疼を激ぐ。

### 勾 金 皮

未未未詳詳。

珍異藥品 17, 形未詳とい つとある。

無名

腫

毒

を治

す。

惡毒

12

は

西告

で腫

0

て塗れば消す

3

牙 珍に

は、

皮で牙縫中

を塞

げ づ 0 \* 細 < h で嚥下 する

ば定まる。 阳 喉蛾 77 は 三. 五. 整 嚼

### 琉 璃 草

(科學名)

未未未詳詳。

始興 の玲瓏巖に産す 3 並 は芹のやうで、 梗は肇慶風薬に相 類 するつ これを食

**芦地**膽 箭頭 風 紅果草 么 金皮 琉璃草

卷

(科名)

未未未詳詳。

苦 地 膽

粤西 に産す る。

葉 は熱毒瘡に貼 るによし。

<del></del>
外

別 頭 風

(科名)

未未未詳詳。

職方典 粤西叢載 廣西の南寧府の山中に生ずる。 一花が箭 頭に似 7 75 る。

花は箭鏃のやうだ。

【痰を消し、 【風を治す】 氣急を治し、喘を定むる妙方】 四肢骨節の痛む には、 水で煎じて薫洗すれば癒え 王登南 方 箭風 る。 草を取

9 て鮮

肉 内

に置 て煨熟し、 淡きを要し、 鹽、 醬を用 ねるてとを忌む 取出 L て草 を去

つて肉を食ふ。

紅 果 草

(和名)

未詳。

は能く

烟瘴を辟ける。

種ゑて

毒を敗り、

腫を消

火を清

伽

入凍

金絲草

紅珠大鋸草

金剛草

臺七里

香港站

(科名)

未未詳詳。

ば 風 を治

### 仙 人

凍

つて 粉 を和 名涼粉草とい 2 3 して食 ば饑を止 30 廣中 8 3 に産する。 山

間

0

住

民

は

2

n

を

連

畝

に種

多

7

暑中

12 な

3 と售 莖、葉は秀麗で、香は藿、

檀

0

やうだ。

汁で米

 $\bigcirc$ 職 方 典 仙 人 草 は、 莚、 葉 は 秀麗 で、 否 から 檀 藿 に似 7 2 る。 その汁を取 2

饑 を療じ、 顏 を澤にする。 て羹に

和

す。

その

堅きは

冰と成

るも

0

だ。

惠州府

に産する。

#### 金 絲 草

(科名) (科名)

未詳。

陜 四 0 慶 陽 77 產 す る。

木村(康)日々、 A. Henry ハ金絲草ニ おとぎりさう科ノび やうやなぎ Hyper. icum chinense, L. (H. aureum, Lo.

性 は涼 味 は苦であって、 能く瘴を去り、 諸藥の 毒を解す。

(科名)

七 仙 草

(科名)

未未未詳詳。

三才藻異 葉 不は尖つ て細く長い。

杖瘡を治 す。

### 藥

(科名)

脈を益 0 石塊上に出 功は人養と同じ。 3 雌、 雄 のニ 種あつて、出れば必ず雙んで出 30

## 裙

0 もので、 松潘衛に産する。

にする。

草

(和名)

本草綱目拾遺草部中 第四卷

(科名)

采風圖

一名番苦谷、

名心痛草とい

30

種

は荷崩

17

Ш たも

0

だ

葉は秀で娘の

1

雲板

に似てゐる。

麗し乾せば香しい。

結子は青紅色で

ある。

切の心氣痛を治す。

(科名) 未未詳詳。

馬 尾 絲

臺志略 この草は、 葉は細くして長く、 花は紅くして小さく、 根は茘子は 核なかく

**あられる。** 

色は黄に

して髪のやうな細絲が多い。

鮮なると乾けるとに拘らず、

いづれも用

のや

蛇、 蜂の諸毒を治す。

#### 方 正 草

(科名)

未未詳詳。

福

建續

志

永春州に産する。

葉は狭くして長く、藍色で、

四方に平分して莖に

費つて上り、その實は六瓣である。

金蠶蠱を治す。

(科名) (科名) (學名) (科名) 未未詳。 未未未詳詳。 未未詳。 未詳 だ。 藻異 諸羅 藻異 腸垢を去り、 廣 性能く毒を解す。 血疾を療ずる。 4 に産 志 する。 戴 葉は芍藥に似て花は木槿に類し、 戴文玉とは草の名で、 野 金 枝、 丈人 果 文 積 滯 葉 百草鏡に云く、 欖 玉 を消す。 は 薄荷 に類 して大きく、 金釵草のやうで黄色なものだ。 廣 西 に産する。 味は艾に似てゐる。 寸餘の白毛が披下して白頭翁の 性 は寒で あつて皮に疙瘩が

やら

百里奚草 黃德祖 斑節相思 野丈人 戴文玉 金果欖

二九九

あ

6

第四 卷

(科名)

藻異

施

州

に生ずる。

高さは三尺、

春苗が生えて直

ちに

花が咲

子 は 碧 色で

彫る

まな

5

B

0

だ。

(科名)

未未未詳詳。

蜘蛛傷瘡を治す。

百 里 奚 草

藻異 一段羊歯 と名 け 300 陰地 77 產 するもので、 秋海棠のやうだ

味酸 牙疼を治す。

黄 德 祖

(科名)

未未未詳詳。

藻異 德祖 とは 石 公の 號で あ る。 2 の草 は 地でき に生ずるところからかく名けた

の芋で、 花は 紅白 頭 は何首鳥のやうだ。

瘡癬を治 す。

B

0

だ。

葉

は

実刀の

やら、

獨梗

班 節 相 思

(學名)

未詳。

一九八

起 死 巴 生 0 功が あった。 てれ は廣く傳 へて置くべきもの だから、 此 に記 して 本 草

缺 を補つて置

性

は寒、

味は苦し。

能く内外の結熱、

遍身の

惡毒

を袪り、

瘴

厲

を消

單点

0

鵝が、 及び歯痛 には、 薄片に切 つて含めば極めて神效がある。 磨つて疔瘡腫毒に塗れ けする。 (株文、

ば立ろに消する (村園小識

#### 雁 來 紅

(科名)

ひゆ科

(和名)

Amarant-はげいとう

木村(康)日ク、後來本草家ハ雁來紅ニはげいとうチ充ツ。上 海等ニ 於 テ ハ 野菜 市場ニ夏季嫩苗ヲ霽 ア。食糧 メリ。比較 us gangeticus, L. 服 腦 するが 漏 名老少年といふ。用ねやうの を治する法だけであつて、老少年の煎湯で鼻中を熱薫し、 大に妙である。冬期間 は ないもの 根を用ゐるとある。 だが、 藥 12 瀕湖 入れ たの 0 綱目 然る後 は には、 ただ急救 12 青箱 湯 を Ji 0 12 條 =: あ 1

3

77 雁 來 紅 を附録 してあるが、 やはり主治がなく、 土宿眞君 の本草に曰く、 雁 來紅 は

汞 を制 寸 とあ る。

官造根 膏子眼藥とし (葉の て遠年 ものが佳し 0 星障 を去る。 千里光、 〇眼科 雄楊梅樹 要覽 根皮を臣 老少年、 とし、 銀杏、 煎じ 部殼を君とし、 7 濃 膏

雁 來 紅

味は苦 敷き、 咽 77 は、 喉 性 種 は は 切の症 患部 1 三銭を末にし、 涼であつて、 味 が起 色は黄で の頭邊を露出して置く。 には、 だ苦く、一 ある。 煎じて一二銭を服すれば效が 毒を解す。 冰片一分を加へて吹く。 種 陳廷慶云く、 は 以味が微 百草 初起のものは消し、 鏡に云く、 し苦 內肉 5 藥 の白きものが良し。 凡そ腫 77 ある。 入れ るに 毒 喉中が疼爛するものの場合 已に成つたもの 0 初起 は味 の書 77 は、 但し二種 1 好 B は潰っ 酷 0 から -あつて、 れる。 磨 良

咽 L のが良し。 喉急 藥性 疽癰 痺、 考 發背、 藤もやはり用ゐられるもので、味は苦く、 口爛、 金楉欖は廣西に産し、 旅赤方族、 目痛、 耳脹、熱嗽、 蛇塾蟲傷には、い 藤に生ずる。 嵐瘴、 吐衄 づれ も磨 には、 根の堅く實して 性は大寒であつて、毒を解す。 つて塗 いづれも磨つて服するがよ るが よし。 ねて重く大きい

る。 1 これ 黄だ。 柑 蔓生で、 園 を収 小 味は苦し、 識 3 土中に結實し、 余の父は嘗て二十箇を購入して、疗、喉等の症のもの數百人を癒し、 金苦欖 土人は毎に山を鑿り、 の種 は交趾 橄欖 から出 のやうで皮は白 た 石を穿つてと或は一丈ばかりも深く掘つ もので、 朮 近頃 に似て は ねる。 廣 西 蒼 剖さ 梧 いて 縣 0 見ると色が 藤 뛾 77 產 す

(科名) 未詳

下に記載を缺いてゐるから此に補つて置く

性は寒である。咽喉腫を治するに神の如きものである

汪連仕采藥書 金燈籠は、 園藝家は天燈籠と稱して盆に植ゑて景を作り、

更に

珊瑚架と稱する。

性能 く火を清し、 鬱結を消し、疝を治するに神效がある。一 切の瘡腫に敷く。 專

一碗で鴨卵一箇と煮て酒と共 ら鎖纒喉風を治し、 叉、 反手で根を取つて七株を、梗、 金瘡腫毒を治す に食へば、 葉を去つて洗浄 血崩を止め 瘧を治すること神 るには酒で煎じて服 L 器を連 0 如 くである。 和 て切り碎 す。

3

酒

子 薬に入れば毒を保つて大ならざりしある<br />
(王安朵樂方)

## 見腫消

一名土三七、 乳香草とい U, 越地 方では奶草とい 30 初め苗が生えたときの葉は

垂 阃 絲が美し が青く背が紫で、葉は羊角菜 いもの だ。 根 は芋魁に似てゐる。人家で多く栽培する。 に似 て岐が多く、 秋小さい 菊のやうな黄花を開き、

(科名) 未未詳詳。

> うだ。 雑出 綠 果 Ļ 3 5 6 77 は 花 種は雁來黄と名ける。 な 量 す 紅 鏡 あ を計 5 くし 3 3 秋 B 色 だ 老少年 深秋 H 中 7 2 0 て甘 が 鮮 で 0 麗 17 あ 别 0 最 は、 9 で 至って になり、 石 て、 も佳 あ その 氷片 3 本が六七尺 これ な 美し 苗 3 を B 0 は十様錦と名 種 加 初 17 0 i へて で ものである。 8 ある。 に高 て出 枝 製する。 頭 くなる 17 72 とき け 亂葉 叉、 る。 叉 久しければ久しいほど妍麗 けんない \_\_\_\_ 2 は覚え から あ 、叢生 種 根 3 方で 下 脚 0 0 老少年 葉が 並、 の葉が緑 し、 は茶樹 紅、 深紫 葉 は、 21 で頂 紫、 77 似 根 頂 なつ 皮 て、 E 黄、 から を 黄 て頂 0 穗 加 紅、 葉 絲 子 ^ る。 0 相 で花のや は 0 純 脚 葉 雞 兼 葉が 黄 か 冠 ね な 7 大 2

### 天 燈 籠 草

師 は白く、 7 は 名 紅言 山 姑娘 結子 瑚 柳 とい は荔枝のやうで、 と呼んでゐる。 30 形 は辣売が ○按ずるに、 外が空で内 に似 て葉 から この草 に緑子が 大きく、 は 主治が あ 本 5 0 も捷である。 高 霜を經 夥 さは しく 尺ばか ると紅 13 6 け れども、 **b**, < な 30 花 0 京 色 た

だ

咽

喉だけ

がその

専治であつて、

これ

を用

おれ

ば功果最

綱

目

77

は主治

ふものだ。 紫背天葵の い花を開き、結ぶ角も細い。 紫背を佳しとする。 根である。 百草鏡 その根は鼠屎のやうで、 に云く、 四月に枯れる。按ずるに、 二月に發苗 L 外が黑く内が自 葉 は三角酸 東壁 のやうで陰に向 の綱目 0 三月 21 は、 細

石罅の間に産するものは根が大きくして住し。春生じて夏枯れるので、秋、冬はあることが罕だ。 莵葵下の註 るが、 くして白 その 根 17 の功用には及んでゐなかつた。此に補つて置く。 『卽ち紫背天葵である』といひ、 主治としてただその苗を説明 諸壁の深山 L 7 あ 0)

性 は涼であって、 熱を清す。 癰疽、 腫毒、 疗瘡、 纏痛、 跌撲、 風犬傷、 七種の疝

氣、 |癧痺の敷薬| | 醫宗彙編 痔瘡、 勞傷を治す。(百花鏡

紫背天葵子を、 一歳に對して一粒の割合で用る、 帥く

魚と共に搗爛して敷けば立ろに消する。

具はいる 間煮て、三日 ) 黄賓江 [瘰癧] 枯梗各一兩 傳の天葵丸 救生苦海 隔て隨意 、海螵蛸五銭を共に細末に に飲み、醉ふて被を葢ふて汗を取る。數囘にして自ら效がある。 専 千年老鼠尿を搗き碎き、好き酒と共に瓶に入れて一炷香の ら瘰癧 を治す。 紫背天葵一兩五錢、 し、 酒糊 で梧桐子ほどの 海藻、 海帶、 大いさの 昆布、 丸に

學名

按ずるに、 綱目に見腫消があつて『その葉は桑に似て 2 30 癰腫 狗 咬を治 4

とあ るが、 これ は 別の一 種 のやうである。

採藥錄 見腫消 は溪澗中に生じ、 葉には三角があり、 枝梗はい づれも青く、

行つて血を活し、 根 もやはり青色で、形は菖蒲根のやうだ。 風を追ひ、氣を散ずる。これもまた一種で同名異物の 性は涼であつて、諸瘡毒を治し、全身に ものだ。

草寶 に云く、 跌打損傷 を治し、 腫を消し、療を散ずるの要薬で

ある。

百草鏡に云く、 乳癰、 腫毒を治し、 金瘡に血を止め、 杖升、 棒瘡、 喉瓣、

咳嗽を治す。

汁一鍾に水、 【楊痢毛の肉に入つて痛むもの】 [急、慢驚風] 酒、 漿を和匀して灌入すれば自ら效が 延綠堂方 土三七を、春、夏は葉を用ゐ、秋、冬は根を生ゐ、搗 ある。

于 年老鼠屎 その葉を用

わ

**擣き爛して立ろに塗れば** 

止じ。

秘方集驗

土三七、

また金不換とも名ける。

生じ、 てあ 3 辟 瘟草 ると葉の背にみな星が起るもの は、 葉は鴨脚のやうで三岐があり、一茎に一葉のもので、氣味が清 だ。 200 種は東 壁の綱目 に已に 收載 L

香であるが、 老いると星が出て香氣もやはり減ずる

の氣 背に星點を生じてゐて、八九月の間に至ると星が老いて黄になる。乾してもそ 百草鏡に云く、鴨脚金星、卽ち辟瘟草である。葉は鴨脚のやらで大きくして薄 の香洌なることは若葉と變らない。甚だ老い過ぎたもの、及び水に遇 つたもの

は香しくない。 端午 に嫩いものを採 つて陰乾して用ゐる 火を見せて はなら ¥2

邪風を散じ、 性 は 平、 味は苦であつて、氣は香しい。傷寒瘧痢 乳癰、 熱瘡、 小見の 抗、 眼疳を治す 喉閉で蛾を生じたるには、 風氣腫 湯、 時 氣 悪氣を治し、

酷と共に漱ぐ。療脹を治す。香が竄して經絡を疎し、 疳を治す

痧脹を治す。<br />
鴨脚金星草を<br />
隠し乾して末にし、

少量を収

つて鼻中

12

ふ。或は煎じて服するもよし。

百草

鏡

小 泉驗方 疗腫 には、 鴨脚 金星草を酒で煎じて一服すれば消 する

魚鼈金星 背陰の山石上に生ずる。 立夏の後に發出し、 根 は 繊線のやうに細くし

(科名) 未未未詳詳。

> 毒を消 薬で L あ 毎服七十丸を食後に温酒で服す。 痰を化 海藻、 昆布で堅核を軟にするのであって、 この方は桔梗を用るて諸氣を開提し、 瘰癧 並を治 3 3 貝 母: 聖 -

L らんとするものである。 て頻りに服すれば癒える。 荔枝核十四箇、小茴香二錢、紫背天葵四兩を白酒二壜で蒸 凡そ疝の初起には、必ず寒熱を發して疼痛し、嚢癰と成

【諸疝の初起】

經驗集

### 辟 瘟

魚鼈金星、 鳳尾金星を附す。

骨牌草、 30 石樹の間 ものとあ 名 近 頃 獨脚金雞といひ、又、鴨脚金星 に寄生する。 惟無五六と呼ぶ。蓋し五六とは天地の中に結し易からずとの意味であ 薬種店で見るものには、 る、いづれも辟瘟草ではないのであつて、小なるものは七星草と名け、俗に 大なるものは劍脊金星と名け、 小葉にして短く狹 と名ける。 これを佩帯 いものと、 長さは一二尺、 ずれば 大葉に 山溪の澗旁に 疫氣を辟け得 して長く狭 る。

(科名)

未未未詳詳。

筋を新綿花で裹んだものに汁を蘸けて思部に點け 治す。 毒に 血に寒を受け、 性は太だ涼である。 非ざる ○家寶方 B 0 生殖 及 男、 不能 CK 喉癬を治す。 金 女は服 になる虞の 石 藥 0 毒 することを記む。 金星鳳尾草の搗汁に米醋數匙を加 に非ざるも あるものだ。 0 は 用 る。 ○寧德縣志 效を一時に取るけれども、 ねることを戒め 稠 65 痰が筋に隨 自 30 へて 脚 つて出 0 謝雲溪 和勻 B 0 但し精 3 は 云く、 痢 B 行き を 0

水 革 角 だ。

また

華陀中 藏 經 狀 態 は鬼腰帶のやうな竹の小菓子であって、

を開 吹奶を治す。 300 葉は 百合のやうだ。 水茸角を多少 に拘 六七月に採 らず 新瓦上で煿き乾 30 兩浙 では 合萠と呼ぶ して末に 就寢時 12

錢

を

三四月に生じ、

黄花

酒で調 て服す。 翌日 は癒える。 已に破れ たもの も略ぼ黄水を出 してやは 1) 效が あ

3

(科名) 學 名

b 8 7 な 石 0 は Ŀ 能~ 77 蔓延 で 갖 72 あ 加 0 て、 湖 葉 0 飛來 魚 は 葉 節 峯 に對 は 霜 0 を經 せず、 絕 頂 77 3 と老 E 生 は 文 5 長 る。 て背 < は圓 77 金星が 5 0 起 長 3 1 から B のが魚 72 だ鼈 6 莱 あ 5, は さら 1,

臓に 瘰癧 火毒症を治す。 採藥志 に云く、 性は涼である。 痰、

火毒を治し、

1:

部 に行 30 (采藥方 痞塊、 痰核、 痄腮を消す)

を弱ら 永 師 方 烟筒 で戳 7 喉を 傷 8 た る を治 す。 魚鼈金星 草 を煎じ た濃 湯で 喉 中 0 傷

(永師

方、

には

永寧傳方と書いてある)

ず、 鳳 春 尾 ^ 金星 期 ば立 77 發苗 ろ 根は竹根 77 疼が 背 11-77 んで に類して黄色で鬢が 兩 行 癒 える。 の點子が あ 6 あり、 相對 薬 して數 は 建たけい 千 粒が 77 類 極 L て長短 8 て密

77

な

9

7

2

一尺に満

72

(科學名)

30 百 秋霜 草 鏡 0 後 12 は黄 金 星 鳳 17 尾は、 な る。 その 石 山 葉 下 は に生じ、 細 碎 で その 形 が 鳳尾 根 は 蔓生 に似 する T 7 る。 三月 77 發苗

47 な 場 所 77 生 えた ものが 佳 L ただ實熱症 だけ に用 3 てよし。

葉

0

背

17

星

か

あ

9

7

細

5

自

點

子

を作な

L

秋

後

77

は

黄

77

な

30

古墻

石塹中

0

日

77

背

疽

0

陽

性 は 涼で あ る。 吐 M 咽 喉火 毒、 諸丹毒 發背癰庸を治す。 百草 鏡 癰

にして全く癒え 3

E 都 官 方 「野螂花根、 即ち老鴉蒜を洗つて焙じ乾して末にし、

糖

で調へて一銭を酒で服す。

### 玉 如 意

四 方如意草を附す。

本村(康)日ク、剪刀 すニおもだか科ノお 充ツルモノアリ。(名 紫、 名箭 自 の二種 頭草、 あつて、 剪刀草、 紫花のものをば金剪刀と名け、 大風草といふ。 百草鏡に云 1 自 山間、 花 0 3 或 0 をは銀 は田塍に生ず 一剪刀と名 る it

sagittifolia,

Γ.

3

薬に

入れ

る

77

は白

花の

ものが良し。

葉は

人家で盆栽

77

して

あ

るものと異ら

ない

(科名)

未詳。

が、 但だ花が小さく、 葉が 狹く長くして尖が あるだけ微しの別が ある。

人家で種ゑるもの 敏 按ずる 12 山野 と異 は 0 間 な いが、 の如意草は、 ただ葉 葉が 0 色が 上が尖つて下が やや深緑なだけで 圓 く、深青色であつて、 ある その花もや

自 は り紫、 花 0 B 0 自 がそれであ 0 種 あ つて、 る。 至 金剪刀とは紫花の つて狹く長 5 葉 もの 0 B がそれであつて、 0 は 乃 ち 地 1. 毘 如 所 意 謂 草とは 銀 剪刀で、 一類

(學名) (科名) 未詳。

# 鴉

小毒 四 枯 は蒜に、 五簇を成し、 れて中心から箭幹のやうな高さ一尺ばか 名銀鎖匙、 あ b 又、山茨蓝の葉と相似て背に劍脊があり、 喉科 を治 六出で山 名石蒜、 す。 綱目 一円のやうに紅 枝箭といふ。百草鏡に云く、 77 は主治の記 0 載を缺 根 りの莖が抽 は湯 () のやうで、 7 四 ねる き出 散 して地に布く。 石蒜は春初に發苗 7 色は紫赤 虚の 端 75 肉 花 七月 は白 を 開 に出 薬 から

〇金士 彩云く、 これ は 吐薬であつて、且つ人をして瀉せしめる。

喉風、 族なかく 白火丹、肺癰を治す。 酒で煎じて服 す。

に換へる。 對 口 の初起】 その 毒 家寶方 は自ら消 する。 老鴉蒜 を搗き爛 紙 を隔てて貼り、 乾くときは頻 5

能交 即 痔漏を洗 紙内に置いて先づ悪じ、半日を待つて湯が溫んだとき傾け出 蛾 3 神 醫 沈惠如 -全鏡 **婦房**方— 老鴉 沙尔 老鴉蒜、 の搗汁を生白酒で調へて服す。嘔吐して癒える。 鬼蓮蓬を搗き碎き、多少に拘らず好酒で して洗ふ。三囘

で調へて敷くもよし。

白花の もある。 刀なのである。 地丁は葉が深緑だが、 按ずるに、この種はまた地丁草と同じくなく、地丁は小さいがこの種は大きく、 ものが あり、 性は劣るもので、 それが真 てれは葉が淺緑である。 の玉如意草なのであ 家種のもののやうに良 ある つて、 21 は、 野生 いわけに行かぬとい 家種 0 B 0 如意草にもやはり 0 は あ n ふもの は 銀 剪

小小 【痘兒の氣急】 劉氏驗方一 白花地丁を多少に拘らず湯に煎じて服すれば立ろに

なるものがそれである。 【炎天火痘】 劉氏驗方一 白花地丁を用る、搗汁を白酒に冲 - 暑期に出る痘に火痘とい ふ一種がある して服すれば立ろに解す。 全身みな紅く

b 神、 四方如意草 鬼の二箭を治し、 乃ち瑞草である。 汪連仕草藥方 血を活し、風を追ふ。 四方に花を開き、 さの 葉 は四 莖多く、 處 に分開するもので、一名を地靈芝と 葉繁り、 如意のやうだ。

玉如意

の二種である。その性情、功效はやはり甚だ遠くない。

葛祖 痞地、 瘡毒を治 Ļ 風を追 U, 氣を理し、 疫を逐ふっ 別市

癰

初起のものは二服で消する。膿と成つたものは兩劑で必ず潰し、 乳癰の初起」百草鏡 玉如意草一兩を用ね、白酒で煎じ、 已に潰 飽肚の時に服す。 したものは

三服で容易に斂り、疼痛するものはこれを服すれば能 く止 T,

で、 (乳癰、 人家で種ゑた 疔瘡 救生苦海 もの に比較して葉が狭く、 白花如 意草 花の小さいものである。 名銀 剪刀、 田野、 111 間 に生 その搗汁を服 えた もの

し、渣を患部に敷く。

珠を綴れ 思ふと一个處 小見の背に泡を生じたるもの』集驗 るが如く、 にまた起 一二日にして破れて膿血が外に流れ、 るには、 如意草を搗き爛して敷き、 小見の背上に自泡が起き、纍纍として 起しく癢く、一 長い布で縛定して置く。 个處 好 いと

一夜にして癒える。

たるを治す。 脚上に瘡を生じたるもの」 如意草を用る、搗き爛して敷く。 集驗 脚上 一に瘡を生じ、亂孔が蜂窠のやうに 或は乾 いた如意草を末にし、 雞 子清 なり

もかノ果實ナ 木村(康)日ク、 木村(康)日ク、 Xanthium Xanthium チ 科(菊 着を非な

(科名)

未未未詳詳。

走

馬

胎

5

た汁を陳酒

大鍾に冲

して服

す。

四五囘で自ら癒える。

の子は絲である。

2

0

區別を明にすることが必要だ。

【黄疸を治す】

困來草、

石売姿

即ち鵝見不食草である

この二味を洗浄し

して搗

は

長

くしてこの

子

は圓

5

0

叉、

茶

紙子

のやうでも

あるが

-

但

L

茶紙

子

は

紅

<

里、 粤東 0 は低 龍 門 縣 深峻で、 0 南 困 山 巖穴に 中 75 產 は す 30 r.J づ n 廟子角巡 虎豹 から 可 歳なる 0 所 n 轄 2 17 る。 屬 す 藥 3 は Щ その た穴 たい 3 77 產 數百 す

B

7

多く

槽

2 のだ。 形 は柴根 の乾い たもの のやうで内が白く、 嗅げ ば清香が あり、 研 3 と賦 細い

17 して 粉 に研 粉 9 のやうになり、 て離疽 に敷く。 座ろに幽 肌を長じ、 否 を噴き、 毒を化し、 頗 る甜淨な気が人を襲ふものだ。 口 こを收め ること前 0 如 くである。

### 蒼 耳 子 油

物理 小識 山 東 77 出 る。

水杨松 野龍青 困來草 走馬胎 蒼耳子 油

卷

木村(康)日ク、從來本草家ハいばら科ノ (科名) 未未未詳詳。

### 水 梅

小 見がそれを採つて食ふ。 名 金勾 葉、 家か **公母利** 籐勾子といる。 綱 目 77 水 楊 梅 から この草は あつて、 楊 その 梅のやうな紅 質 は 椒 77 子を結ぶ 類 す 3 とい ぶもので、 0 7

3 から それ は 地 椒 0 ことで、 これ とは 别 0 ---種 6 あ る。

を閉 葉を ぢ n 牙 ば 疼 77 牙 點。 疼 け が 3 止 J 葉 0 搗 汁 を 取 0 7 眼 角 77 温片 け、 香茶 鍾を飲 h で少

頃

0

間

目

あ

### 野 靛 青

科學和 名名名

未未未詳詳。

結 熱黃 名鴨青とい 疸 一を治 30 し、 處 瘡 毒疼痛 處 17 あ を定 る。 夏菜, め、 肌 のやうで、 を生じ、 葉が 肉 を 尖つ 長ずる。 7 r i 心 25 青量 から あ る。

#### 困 來 草

(科名)

未未未詳。

儀 展經驗方 この草は叉、 水灌り 頭と名 H 30 子は 桑子のやうだが、 但

陰の地にやはりある。 に張らしめて匙で灌入し、 水は咽下しても味は喉に入らない。 直ちに喉に達せしめるやうにすれば味がその患部に觸れるものだ。 故に明喉を治するには、必ず小管で喉中に灌ぎ、 或は病人をして日を大い 金鼓洞近邊の背

冲し、

指にそれを離けると苦寒は全く指上だけに在る。

その水は淡であつて、

唇を治せば啖は唇上だけに在り、

青烟白鶴草

ち阿魏である。 ものはやはり稀に見るものだ。 て射利行爲をやつてゐる。又、秦皮を以てこれに代へ充てるものもあつて、真なる 筋骨を接ぐ。 烈である。 汪連仕云く、 色は翠のやうに緑だ。 土人は膏に煎じたもので病を療じ、内外一切の症を治す。 近頃方士は後營打枝巷の葉家園で樹脂を取り、 この草は海島に生ずる。その性は最も氣を行すもので、味は甚だ猛 能く氣分、 血分に入り、 積氣を消し、鬱血を散じ、 ての物の偽物を その 并 造っ は即

木草綱目拾遺第四卷 終

卷

照。 蒼茸子ノ條愛野・カリの (科名) (和名) 未詳。 未詳。

> 瘋 を治

飛 草

~ 雪中 その わ は をなし 0 金絲荷 秋景盒 きで だ。 得 光中 77 3 誤 Ŧī. あ B 7 る。 葉草 色の 0 る 雜 0 にこの草が見える。 7 だが る。 記 花を開 根 採 のやうで、 は老薑 つて 右 飛續草 黑 17 は 毛が 3 その 0 なら 泉を渉 表面 やうなものだ。 あ 中 は、 な 5 B は ら一莖が抽 形は飛鸞の 銭塘葛嶺の後山 5 花を 綠、 つて洞 故 開 裏面 77 必ず雪中 かい 0 藥 暗 VQ. は É やうで頭が い處 77 銀 E 出 入れ 紅 て直上 0 の金鼓洞 色で 77 は 断腸草で 3 花を見るも 入り、仰ぐと一 あり、 77 に伸 あ に生ず は葉を用 る。 CK 翅が 光り あ 7 0 0 花を著け る。 を真 70 て、 あり、 あ 線の る。 3 洞 能 なる E 12 天 < は道 る。 三尾が 0 光が見えて、 ものとなす 人 は を 治 葉 上が 殺 病 0 あ 庖酒 形 す 12 用 狀 B

滾なる せずして獨り上升する。 に冲 して服 す n 物に遇ふと直ちに沾ふところを見ると、 ば立 ろに癒らる。 0) 草は味は苦、 **窓烈なることが首背** 寒であるけれ かれ ども、 る。 この草を水中に 性 は反つて下降

性

は

上

一升し、

味

は苦、

寒である。

咽喉、

及び

內

の諸

病を治し、

薬

七片を取

草綱目拾遺草部

本

錢唐

趙學敏

恕軒氏輯

第五卷



| 兎耳一枝箭 獨葉     | 九龍草        | 紫羅襴         | 馬牙华文  | 荷包草        | 苦花子           | 開金鎖         | 雀梅  | 夏草冬蟲       | を附す。 | 浙貝 土貝を附す。     |  |
|--------------|------------|-------------|-------|------------|---------------|-------------|-----|------------|------|---------------|--|
| 一枝鎗、金邊兎耳、兎兒酸 | 石打穿鐵筅箒を附す、 | 龍鬢野席草、鳥龍鬢を附 | 狗尾华文  | 鼠牙华支       | 佛手草           | 鐵指甲         | 鐵島鈴 | 綿絮頭草       | 露花粉  | 草棉            |  |
| 酸を附す。        | 狗卵草        | 附す。         | 金雞獨立草 | 狗牙牛支 虎牙牛支か | 节行强           | 雪裡青 荔枝草を附す。 | 阿斯斯 | 鴉膽子即ち苦譽の子。 | 通血香  | 紫草茸           |  |
| 金線釣蝦蟇        | 一粒金丹       | 真珠草         | 神仙對坐革 | を附す。       | 毛葉価橋 貓舌価橋を附す。 | 落得打         | 土觜歸 | 元寶草        | 野馬豆  | 獨脚連 獨脚一枚連、八角連 |  |

雞蝨草

老君鬚

葛公草

芸香草



或ハF.verb Willd.ノー ルスあモ (學名) illd.ノー縁種位ノ ノナラ 三届 キッニ。形前比而 はサイ サ風野 シノテ貝 1 歴サレン 大が (0) りモ絲 vJ 浙母 の見が見る。見は 種位 ス。 江即 科 ノの 潜シ形シハ モニチ浙 ノ産川貝

> 草 部

浙 貝

士 貝 を附

今 は象貝 へと名け 心 を去 0 7 炒 30 百 草 鏡 12 云 < 浙 貝 は 象 山 12 產 俗 12 象 貝

て
計
き 入れ 母: と呼ぶ。 < 葉誾齋云く、寗波、 3 ない。 には圓 皮 その きものを選び。 は 糙あ 〈、 頂 次は平 味 象 か 77 110 して 山 自 に産 < 実らな くして小なる す 獨 3 颗 C 貝 C. 母 瓣 か III は なく、 j. ものを住 貝 は 0 荷 b 花蕊 炳 M 辦 から しとする 25 77 < 象 分 72 n 心が B てねる。 0 斜で 0 やら 味 あ 21 は 3

苦くし

藥

21

は

行

か

じく を去 V2 B 5 な 0 だ。 1 ្ត 隠し乾 土人はる 象 具 は苦 象 7 Щ < 貝 貝 FI 寒で として賣って か 5 あり、 川 貝 0 毒 形 を解 に似 わ 3 が、 Ļ 72 B 痰 但 0 8 L 利 川 を揀 L 貝 لح 象 肺 b 彩 出 貝 とは を 開 水 宣 性 で浸 から す それ 3 L 0 ど て苦 で、 n 同 味

凡 そ肺 の病に L して風 火を挟み、 痰 あ 3 もの 77 はこの物が宜 Ш 貝は 味 か 甘くして

浙

H

三九

| 萬年青 | 虎頭蕉 | 肥兒草 | 千年健 | 鏡面草 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仙半夏 | 蘂草  | 玉义草 | 蜈蚣萍 | 石將軍 |

石蛤蚆

五葉草

老鸛草

蛇草

鬼香油

香蕉、鐵樹葉、鐵樹を附す。

建神麵

白洒薬麵を附す。

解量草 即ち廣東萬年青。

各種の鱧を附す。

臭草

帕拉聘

一枝高

香草

木村(

康

H

カ、

科

名

(0)

vJ

科

和

THE

研 量 箇 せ 3 を 毎 b 吹 25 加 喉 數 泥 核 ^ 散 0 7 を 미 裹 去 77 磁 經 2 L 瓶 h て、 ( 颙 1 1 廣 煨 癒 77 五倍に子 貯 集 Ž 63 7 る 性 使 明 8 \_\_\_A 箇 存 喉 用 を す 0 L 號 - | ^ 3 八 洪 \* に 上 0 踮 77 症 2 研 0 え を治 1 1 裝 -17 K \* 楠 人 思部 L T 細 1. 末 1 づ 1= 研 12 à 1. 吹 1) か 4 薄 效 象 残がんだんだ 们 から II 延 あ 菜 箇 3 \* 末 p nn 15 を 大黒葉 111 里 心 を去 1 冰 3 片 つて を 12 小 任

對 口 楊 春 涯 爀 方 象 U 心 を 研 末 L T 敷 < から 加 效 から あ 3

Fritillaria 目 (급 ナ原母 埠。 0 獨 17 21 安 瓣 百 人 土貝母 111 で分 草 產 n 鏡 す 3 21 \$2 3 產 17 21 云 す 1 は 3 名大 7 自 0 3 为言 8 な < 味 大 あ 貝 0 1 書 37 から 0 母 3 Ļ < JII 5 あ 浙 5 6 0 30 性 7 YE. 產 とは は 燥 -ZI. 百 平 は 南 1, 迎る 遣 72 72 0 してか 微 だ 宜 鏡 8 寒 衔 Holl 别 12 0 6 を 云 波 0 77 選ぶ。 京 あ L 鄞 3 1/E 7 E 毒 飛ん 21 各 皮 產 貝 な 0 L 橙 處 は 0 す 細 村 3 10 形 能 づ から な 8 < 3 及 0 \$2 大 3 CK から 17 癰 0 < が 象 8 毒 あ 產 良 L を 1) 111 1 散 たぎ 送 賓 H 安徽 ほど 12 或 膿 府 あ を化 あ 2 0 0 孫なか 六 安 薬

浙 貝

茅

昆

外

筆

記

味

大

5

77

書

專

ら癰疽

哥

痰

を

消

す

楊

柏

結

毒

は

5

n

以

外

7

は

淵

を行

5

廣

瘡

結

莊

を解

風

濕

を除

3

痰

を利

惡瘡

17

傅

H

7

瘡

口

を

斂

D

3

科學研究所彙報第

二號三〇頁)

3

條 學照

百自然

本草綱目拾遺草部下 第五

ならば 肺 を補 す。 Щ 貝を宜 象貝 しと を 用 す 2 7 風 火 痰嗽 を治するの住きに如 か V2 もの だ。 虚 寒咳 嗽 0 圳 合

肺 を明 少陽、 JII 及 最も痰氣を降 火瘡疼痛を療ず。 貝 び 張景 胃 母 喉 12 痺 岳 12 足の陽明、 0 比較 云く、 火 を 瘰癧、 時 解 して清 氣 Ļ 味は大いに苦し、 煩 末にして敷くもよし、 乳癰、 埶 善 厥陰の薬であつて、大いに肺癰、 し降すの功は啻に數倍するのみでない。鳥頭と反す。又、上焦、 く鬱結を開き、 黄 發背 疸、 淋 閉、 一切の 性は寒に 便血、 疼痛を止め、 癰、 湯に煎じて服するもよし。 弱はっ 瘍、 して陰であり、 を除 腫 脹滿 毒、 肺痿、 かい を消 濕熱惡瘡、 熱毒 降である。 欬喘、 し、肝火を清 を解 痔漏 吐血、血 性、味倶に厚く、 乃ち手の太陰、 諸 金澹 蟲 M を を治し、 耳、 出 殺 血 目

の癰、 痰を化し、 惡瘡を治 張 石 瘍を治 頑 本 毒を解 經 す。 逢原 連翹と共に 苦冬ん 77 するの功を取るのである。 云く、 當歸 して項上 貝母はいる لح は、 共 の結 77 浙 L 核を治す。 T 0 妊 產 娠小便難を治し、 は 疝 痕、 いづれもその鬱を開き、結を散じ、 **喉**痺、 乳癰、 青黛と共に 金瘡、 風痙、 して人面 一切

連翹各三錢を酒、水で煎じて服す。

水發 土貝母半觔、 [ 瘧 L て装豆大の丸にし、 已に破れたると未だ破れぬとを論ぜず、いづれも治す。瑞安生験方-牛皮膠四兩を敲き碎き、 毎日朝、 夕、 牡蠣粉で炒つて珠にし、粉を去つて細末にし、 紫背天葵根三錢、 或は海藻、 昆布各一錢半

の煎湯を用ゐて丸三錢を吞む。

庭市膏薬。 牛皮膠を水で熬り化して一兩に土貝母末五錢を入れ、 油 紙上 12

難して貼る。

蝶竹 〇吉雲旅抄 五錢、 陳膽星三銭、 紫背天葵一兩五錢、 桔梗一兩を共 土貝母、 77 細末にし、 昆布、 酒發して茲豆ほどの大いさの丸 海藻各一兩、西牛黄三分、海に

にし、毎日六七十丸を服して好酒で送下する。

〇千金不易方— 男子、 婦 人、 小見の癧瘴を治して内消する。 土貝母 を研 末し、

陳米醋で調へて搽る。數日にして消する。

〇仙 姑玉環散 痰核痙痺のまだ潰れぬものを治するにこの方を用ゐる。 生南星、

けない。

護 つて汗を取れば消する。 【乳癰の初起】 白芷、土貝母各等分を細末にし、三銭づつを陳 重きものは再び一服する。壯實するものの場合は五銭づ 酒で熱服し、 暖に

つ服す。

獨活、 ○楊春涯驗方─ 川芎各一錢、 甘草節、 天花粉、 陳皮各八分、穿山甲三片、皂角刺一錢五分、 乳香を油を去り、沒藥、白芷、歸尾、 土貝母、赤芍、 金銀花二

○又ある方では、白芷、土貝母、天花粉冬錢五分、防風一錢二分を好酒で煎じて服す。

に炒つて研末し、白酒漿で調へて搽り、再び酒漿で調へて三銭を服 土貝母、天花粉各三銭、乳香を油を去つて一銭五分を共 す。

て服し、 乳癰】 外科全生 服し盡して醉ひ、寢具を葢ふて汗を取る。趙貢栽云く、 紫河車草、浙貝各三銭を黄糖を用ゐて拌勻 浙貝とは寗波の上 好酒 を和

貝母のことである。

て消するものだ。 乳岩を治す 葉氏驗方 陽和湯に土貝母五錢を加へて煎じて服す。數日にし

ば癒える。 【 汗斑を治す 】 集験 ――家寶方では、硼砂かただ五錢か用ゐる。暑期に汗の出るときは類りに擦ればそれで效があ ―土貝母一兩、南硼砂一兩、冰片一分を共に研末して搽れ

3

黄酒で調へて服す。百日間蓮を忌む 0 包裹し、 割合、 【鼠瘡を治す】 陰陽瓦で炭火で焙じ乾して性を存し、研つて細末にし、毎服三銭を食後に 川貝母三錢、 彙集關紹聖方— 土貝母二銭を用る、皂角子、 一大鯽魚一尾、皂角内の獨子を一歳に對して一箇 貝母を魚の肚中 に入れ て黄泥 6

【手發背】 慈惠編 生甘草、炙甘草各五錢、角刺二錢五分を土で炒り、上貝五

錢五分、半夏一錢五分、 甲片二錢五分を黑く炒り、 知母二銭五分に葱、 藍を加へて

水、酒で煎じて用ゐる。二劑にして癒える。

刀割、斧砍、夾剪、 鎗、箭の傷損】 集験に云く、 土具母末を敷く。 血を止め、

口を收める。

毒蛇咬」 祝氏效方 念に麻油一碗を飲めば毒の心を攻むるを免れる。再び土

生半夏、土貝各等分を研末し、醋、蜜で調匀して敷く。

【癧海 の初起 土貝 を研 細 Ļ 陳米 醋 6 和し て探 30 數 日 77 して暗 77 消 する。

海藻を洗 ○又ある方。 つて各一兩、青皮、蟬退各三錢、 上貝母、 大力子の全蟲を洗 甲片を炒つて四銭、蜈蚣を酒で炙いて七 つて各五銭、 紫背天葵根、 昆布 を洗ひ、

條、 當歸 二兩を末 にし、 蜜で丸にし、 砂仁湯で三銭を服す。 虚せ 3 には 人參を加

る。

種 丽 堂の 痰核瘰癧 に敷く方 生南星、生半夏、 生大黃各一兩、 大貝 母 、昆布

て敷く。

海藻

海浮石、

銅綠、

明礬各五錢を用ね、商陸根汁、

薑汁、

蜜の四味で調へ

〇又、痰核瘰癧膏中に大貝母を用ゐてある。

洪 痰核方】 人參、 防風、茯苓各一錢、半夏 甘草各六分、川芎、 五分、 生薑三片、 桔梗、 陳皮、 棗二箇、 木香、烏梅各八分、 水二 鍾を煎じて服 當歸、古谷

患處に水があつて乾かねには、知母 瘰癧を消す 傳信方 穿山甲を沙を和して炒り、牛皮膠を切碎いて麥殼で炒 一錢、 土貝母一銭を加へる。 を

去

2

T

崩

7

3

現に

川中からう

77

は

G2

は

*b* 

種

0

錢

ほどの

大

1

3

0

B

0

8

產

す

3

から

心

-

JII

0

で、 氣 大 を 產 0 する 3 化 を を 能 補 2 す もの 0 < L 貝と名 堅痰 だ 1/1= 痰を利 0 ול は を化 やらに一味 H 5 燥 る。 21 す。 à L して寒でない。 JII は 7 り差 潤 性 77 がの書 產 は 0) 利ない 異 な す るもの だけ から 5 4 0 ことが あ 虚せ 30 象 は 貝 る人 账 綱 判 は が 目 4 3 が出き間 な 13 77 75 もの は 小 ---2 さく、 II 功 12 用 12 0 12 微等 から やうでない。 \* な 3 適 にこか Til. + 書が と功 す 具 别 る。 L は あ 7 は 獨 象貝 5 肥農 記 6 を 藥 水 JII 總じて他 化 は 21 L 流 人 な 0 ----味 12 3 か 7 專 0 0 0 書、 は 72 0 t 6 能 から 鄉 地 6 8 寒 < 21

陝ルせんせん 產 0 或 あ は つて は 西 種 Z 味 77 又それ で、 產 0 から 廿 す 時 巴は東 < 3 代 77 i B 21 次 T 0 に産 は \\ \ \ \ \ 最 は 女 だこの 8 女 す 72 佳 るもの 西 種 Ļ 種が 貝と名 0 から 大 西 きく なか 產 獨 け、 は り大きい。 Ĺ 味 2 また大 たので て書 から 薄 1 < 貝と號 番人は紫草貝母、 あらう。 \$ L してそれ 0 は する。 僅 叉、 77 21 次ぎ、 能 張石 川藥 < 計 識 象 頑 大 を 解 Ш 云 不 微 < す。 道 77 0 云く、 E 地 と名 貝 60 0 は 母 づ Ш n 微 は、 け 苦 3 貝 B 1

. , .

土 13 0 人 は か これ くし \* て見ると、 粉 に持 3 土 漿に 貝 は JII L て川鍋 中 77 B P に帰る は り産 < 77 用 するの わ で、 薬に 浙 入 江 n だけに限 3 ことをば つた 知 D けで 6 な

少 るを候つて碗内の貝母の渣を傷 貝 時 母 四 L 五錢を末に 7 藥力 が思部 して熱酒を冲 12 到達 し、 口 酒 して から に敷く。 化して 服し、 垂死のものもみ 水となり、 再び酒を飲んで十分に酢 傷 口 な活き ול ら噴出 3 す ふて 3 安 臥 水 0 す る。 The same 5

白なるとと 室 末を調 蘇木二錢、 のは自 Ŧi. 5 重きものも三服に過ぎず、 77 錢、 腫 避 Ħ. た 毒の初起 だ壯 け 錢、 ら潰っ 甘草節六錢、 へて服し、 7 薬を服 川牛膝一銭、川斷 實 廣 礼 なる人 皮三錢、 且. 汗を取 す。 つ口 百草鏡に云く、 だけに施すべきもの 乳香を炙 趙貢 土貝母 を牧 る。 栽 8 輕 雞、 を研 云く、 五銭を酒、 易 きものは いて別に研 い。 犬、 この方は異人から傳 つて二 この 甲片を炙き搗 喪中 で、 水各半で煎じた汁の渣を去り、 錢、 方 つて一銭、 服で、 は攻、 の男、 銀花 虚 弱 者は 散に 女、 初起 いて六銭、 没薬を炙 兩、 僧、 服 専らなもので、 0 へたもので、應驗 ものは散じ、 L 角 尼の T 刺 全當歸 は 5 = なら 銭、 觸 て別に研つて一 犯を忌 赤芍六錢、 V2 五錢、花 藥 已に成 沒藥、 力が 響の如く、 T. 粉 必ず靜 甚 つたも 八銭、 錢、 乳香 防風 だ 重

1

JII

17

產

するもの

を川

貝といひ、

象

山に産する

ものを象貝といひ、

甚

だ大な

3

B

按ずるに、

貝

母

には甜い

と苦との差異があり、

JII

と象との區

别

か

あ

る。

百草鏡

に云

紫心、熱帯亜州原産。 yen 黄色、一 rubicunda, Watt. 花ハ黄色、印度原産。 G. Nanking, var. um, Matsum.) G. Nanking, 花冠ハ黄色。 G. hirsubum, G. herbaceum, (G. herbace ばちなわた。 年草、 maritima, め りかわ 一年.

白色。

腸

紅

0

祕

方。

集

驗

棉

子

を炒

0

て末

17

Ļ

自

糖を拌

ぜ

72

米

湯

-

和

L

1

服

品性物質チ得三 宮緊縮性チ有る で根ノ水浸液に 7 20 1) サ 得テ 「エ 1 命 3 リ五変子及 名

> 3 から `` 花、 及び 子 0 功用 0 說 明を悉して な 5 から 補 0 7

用 か 百 花 ふことを忌む 鏡に云 八 九 月 1 採 5 花は 13 15 MI 12 \* 拘らず煎じ 止 8 得 3 殻は 茶 開局 を治 に當て L て飲 得 る。 T, 膈 三日 食、 12 膈 して 礼 12 癒之 は 棉花 る。 設を

藥 性 考 75 二 < 草 棉 は # L 温 なり C 寒を 禦ぎ、 冷 を卻け 3 焼 灰 は IÍI 凍 豚 2

を

食

11: 8 穩子熱に 敷 \$ 虚 を 補 腰を 煖 3 損 油 莊 香 目 \* 治 L 雅 价 等 17 涂 3

黄黑 子 色 性は 77 炒 6 熱、 殼を去つて末にし、 味 は 辛 7: か る 腸 風を治 陳 米 0 す。 濃汁 救生苦 12 黑砂 海 糖 1 111 棉 子 ^ 72 丸 B 棉 ので桐子 花 子を ほどの 収 つて

丸 77 L 毎 H 空 心 時に三銭を滾水で服 す。 三觔まで服 す 37 ば 根 を 幽了

IÚL 淋 0 11: 生 V2 B 0 許 氏 方 炒 6 燥 L T 細 末 21 Ļ --1 洲 で 銭を送下 #1

ば V. ろ 77 11: 里 3

自办 "们" 沙心 林 救 生 海 調 終 [11] 0 香附散中に 17 棉 -1-仁を川 12 1 あ 3

赤白帯下。 百 草 鏡 棉 花 -を黑く炒 9 て殻を去 6 末に して米糊 で丸にし、

和 あ しろば ひ なわり 科

本邦ニ知ラルルわた (錦葵科) 類ハ 凡 7 ノ如

dense, L. べにばな Gossypium barba-紫色、花冠ハ黃色、 心 barbadense, 华灌木、 熱帶 左 原產。

> 記 77 rj は は 甘 憶を な 金川子だけが ふてとだつた。 か 奥起 0 た。 庚子 L この たが 0 .獨 年 それ り甜 種 0 春、 は 大 が事實とすれば、 龍 5 0 0 安に Щ 3 では 14 は 產 錢 から歸 L な ほどで、 50 乃ち 2 並 72 Щ 77 JII 皮 あ 附 中 貝 が 3 記  $\dot{o}$ 4 細 友 甜ない の第 く自 人が L T 考證 77 で、 < も大 子 L に俟 7 75 黄を な 多く得 貝 る 母 3 帯 8 5 0 -1-CK から n 72 產 あ な 斑 17 3 から 持 5 ので、 3 あ 0 0) 6 7 だと 來 味 72

### 草

ば は新業 木 宋 27 呼 か 棉 傳 3 綱目 末 りでは は罕に 77 2 つて吉貝とい 乃ち草原 7 始 77 は、 7 8 見 ない。 3 7 るが、 江南なったっ 0 棉で 木棉 は その 30 薬に入れ あ の條 77 その 入 る。 白 草 0 下 に似 草 72 按ず の註 5 ては白 棉 E とあ 中 3 72 77 0 5, 12 だけ もの 17 『棉に二種あつて、 B 3 代醉編 だとい B Ř 沈 を古終と名け 0 は 黄 を勝 9 闸 つたが 黄色の 炤 に、棉 n は 72 花 • B 番 3 3 0 木に似 實 0 中 種 とす から とあ は 25 は 江か あ は 番 30 浙ら 青 3. 3 たものを古具と名け、今 使 から、 は草棉を 黄 黄 てれ 綱 白 始 目 の三 か 77 盡 は 傳 は棉 多く 今俗 < 種 か あ たもので、 自 に棉 花 種藝し、 つて今特 油 花と は B 0 あ

rson & ミルヒン タゴール(英國Pea-三共株式會社)、ラク Co.)、ネオ (大阪鹽野 毛茸ハ

ル綿實油ハ大三 4 4 様人原料トス 4 様人原料トス 途物ニニ最シノ最 ナチ 歴 控シテ得ラル綿絲ノ原料トス。種 物油ノートシテ其用共ニ最モ安價ナル植ル綿質油ハ大豆油ト

蒋口龍三—衞生試驗 三)二七六。 J. Am. Chem. Soc. (大、五) 七三七。 432; 藥誌四一四 Science 41, (1915) F. E. Carruth: E. Carruth: Withers and

柿

の内に入れて蓋ひ、好瓦上で煨いて性を存して細末に研り、米飲で熱調して服す。

去つて再び拌ぜ再び炒り、黒くなるを度として殼を去り、再び抄して擣いて末にし、 を海へ 棉花瘡。 集驗 棉花子一斗を用る、燒酒を拌ぜ和して炒り燥し、 灰を

和して三錢づつを服す。 一升ほどに過ぐれば癒える。

砂 糖で調

で絶える。

0

壁蝨を除く。

易堂驗方

硫黄末を棉花子に拌ぜて烟に燒いて薫ずる。二三囘

0 H 風 0 口眼喎斜 便易良 ħj 棉花子を黑く炒つて末にし、 乳香木三錢、 紅糖

兩とを飯後に黄酒で送下すれば癒える。 ○腸風下血。不藥良方――生柿子二個を竹刀で帯、核を切り去り、棉花子をその

重きもの も三服で全癒する

穀道 に瘡を生じたるもの、 俗 に偷糞老鼠 と呼ぶ。 不藥 良方 棉 花 子 を炒 6

殻を去つて粉に磨り、 每日朝、 書、夕の三囘、糊に打つて一碗を服す。牛月で全癒

する。

40, (19 8) 647.

○腎子の大小偏墜を治す。 回生集 棉子を湯に煮て甕に入れ、腎嚢をその 魏口

ベナー製油 了約性ト中心リ 本 〇效乳用方新 1) ス 1 . 種 植 鮮 + 以 綿 稱 = 成 =/ Ŧ 五%ラ合 =/ 有毒物 スル「エ 分瓦 )・六% き 子物 可溶 デ デ ハコ 1) 肪 ナ ナ 1 チ 沭 食用 少ば ナ 或 ル以通 混 製 1 原料同 經根 常 量 るみ含 用煎 綿 性 べ。 =/ w 河。五・ 催種 處 ニシ 質 = 質(結晶) 含 1 = 水 ア油供有 卜米理 屬 子 叉お ŀ 進 ち 有 カ 有 1 スルトシスハテ脂 ユスハス、 準局 劑 t n 2 =/ ス。 ルル カナ得ル約粗肪 ル物

> 毎 服 Ξ 錢 を、 赤帶 12 は 砂 糖 湯 C. 服 し、 自 加加 12 は 白 糖 湯 C. 服 す。

0 種 子 最 妙 方。 棉 花 子、 砂 糖 各 錢 を 酒 21 冲 L 7 服 す

0 痔 0 薰洗 傳 疼に 信 方 鬼饅 頭 棉 花 子 鳥菱殼 楊柳鬚、 鳳 尾 草 等分を 湯 77 煎じ、

 $\bigcirc$ 叉 あ る方 では 棉 花 子 を 槐な 樹に 000 梗、 葉 کے 共 77 湯 77 煎じ 7 洗 熏 す る。 自 5 癒 文 る

熏じて

後に

洗

30

む場

合には

乳

香

を

加

^

癢

3

77

は

、或は木稜

心藤を加

へる。

0 下 血 TŲT 崩 0 止 갈 V2 E 0 0 百 草 鏡 棉 花 子 3 燒 灰 L 7 性 を 存 酒で服 す n

ば 立 3 12 北 女 3 0

0 便 毒 濟 世 方 棉 花 子 を 瓦 で 煅 い 7 性 を 存 L 7 末 17 毎 日 字 腹 21 錢

で服し、 巴 連 服 する。全く消 兼ね 7 血 崩 を 治 す

汁じ を で 去 0 梧 つて 陽 子 接 大 仁 不 起。 半 0 丸 觔 祝 を し、 用 氏 效 70 方 破區 故 錢 紙し 棉 を 花 鹽 子 水 を 7: 水 炒 77 浸 6 -L 韭菜子 7 暖。 L を 乾 炒 つて各 燒酒 を 拌 兩 を ぜ 末 7 21 炒 9 葱、 殼

17

毎

服

を

字

心

17

酒

C.

服

す

を 0 紅 痢 疾 25 は 燈 救 世 心 湯 苦 で服 海 棉 白 花 子 77 仁 は 8 好 陳 新 酒 瓦 6 C. 服 炒 5 油 を 去 り焦 て研 細 毎服 錢

77 た炒り、 甚だ效験がある。 天目芽茶四 に一夜浸して末に 止せる。 へて服す。三日で立ろに癒える。 〇叉、 ○陰囊腎子の腫大を治する方。集驗 〇吹乳を治す。郎興祖方―― ○牙宣を治す。 ○虚怯、 〇腸風。 前。襲雲林萬病旧春 毎服二錢を空心に黄酒 數回 集驗良方 勢察の久嗽、 ○腸紅下血で危篤に垂たるも。 兩を泡けた汁を用る、二味を炒 かく繰返し、 酒で調へて服すれば血崩を治す。 蘭臺軌範 し、毎服一錢を側栢葉湯で服す。諸藥の奏效せぬものにこの方が 陳棕、棉花子二味を灰に焼いて性を存し、 吐血 汁の乾くを度として末に磨り、 の止まぬもの、集效方一 で服す。 棉花子一兩を打碎き、酒、水と共に煎じて服す。 棉花核を灰に煆いて擦る。 ――棉花子仁を黄色に炒り、甘草、黄芩と等分を末 ---棉花子仁の煎湯で洗へば自ら癒える。 德勝堂方-り燥して茶汁の中に入れて復 淮棉花核一升、 棉花子を多少に拘らず童尿 毎服三錢を空心に酒で調 黄酒で送下すれば 槐米七錢、 た泡けてま

拉

棉

三三三

に坐入し、 湯の 冷えるを俟 つて止める。 一二囘でその冷氣が散じて自ら 癒える。

○羅疾計風こ 醫學指南 乳香、 沒藥各三錢、 棉花子、 白糖各六錢を末に 黄

酒で化して服す。汗を出して癒える。

0 風、 蟲牙疼。 家寶方-主葉茶子、 黑核桃肉、 棉花子各一兩分を末にし、

丸にし、 火酒に浸して疼む處で咬む。 直ちに止 T.

痔

漏。

家寶方

棉花子仁六兩、

烏梅六兩を共

に搗き爛して桐子大の

丸に

酷糊で

朝、 夕三銭づつを服 Ļ 開水で送下する。 全部を服 すれば癒 之 る。

○經水過多で止まぬもの。慈航活人書 棉花子を瓦器で炒つて烟を盡して末に

し、二錢づつを室心に黄酒で服す。

で調 〇小 へて服 便血。 劉羽 七日後に左脚の大指節上の毛のある處に豆大の艾を丸にして火で灸 儀 經驗方 ――棉花子を炒り枯して性を存して末にし、 熱した火酒

服 す。 三四四 汗 の止まぬもの。 日で止む。 劉氏驗方 棉子仁三四錢を每日湯に煎じ、一碗を客心に

すれば

止

まる。

炒り、 痰火で後半身が不遂となり、 巴或 砂仁、 骨碎補、 枸杞子、 筋骨 0 續斷、 疼痛するを治 牛膝各二兩、 す 大蝦米四兩、 核 桃 棉 花子仁 更終分い 杜 四 仲 兩 を

を燒酒 二十觔で煮て服す。年高きものの場合には、附子、 肉桂各一兩を加 ^ て酒で

服 し盡 打老兒丸」 L 渣を曬し乾して細末にし、 良 八朋彙 集方 久 しく服すれば天年を延べ、 煉蜜で丸にし、 毎服二錢を酒で送下する。 疾を却ける 30 棉花子一

銭を滾湯で服 觔を 炒 0 て殼を去 6 核桃肉四 啊 を打 ち爛 らし、 小 米勢で打つた糊で丸に

て餅 花客を酒で洗 熟 Ŧi. 兩 地 仙 を酒 を細末にし、 72 紅棗を黄酒で煮熟して淨肉を取 の淨仁を取つて乾し、燒酒 傳蟠 し、 で煮て飴 桃丸 白魚膘を麩で つて泥、 煉蜜で丸にし、 のやらに 臥雲山人の傳へたもので、 甲 ーを去 炒 つて泡とし、 5, 以 を拌ぜて透下し、 三銭を朝夕、 E 山茱萸を酒で潤 0 つて各一觔、 藥 を各四 白茯苓を人乳で蒸し、 大い 酒 啊、 黄酒と水と平對して一炷香の問蒸 に補 歸身、牛膝、枸杞を倶に酒で浸 して核を去り、 淨 水の任意のもので送下する。 巴戟を酒で洗 益あり、 故紙 諸 **死**絲 虚百損を治す。 を鹽 つて心を去つて 子 水で炒り、 を酒で蒸し 棉

○集聽 に云く、 棉子仁は血を止めて寒しない。 凡そ血症、 及び婦人の經病

崩淋 には醋で七囘 炒 2 て用 わ る

して黑く炒り、棉子仁末一觔を柏末八兩に配合し、若し熱が甚しいときは、等分に 〇心疼、 腹痛 集聽 側栢葉を米泔水に三日浸して日に一囘水を易へ、 魘し乾

配合する。

枸杞一兩、 種 子方。 鬼絲子、破故紙、茯苓、山藥、 (でなる) 集聽 棉子仁の淨肉四 兩を燒いて三囘酒を拌 陳皮、 五味子、連翹、何首烏各一兩を蜜 ぜて魘し、 熟地 兩、

で丸にし、 鹽湯で空心に四錢を服す。

等分を末にし、 漏管。 周氏家寶方 毎服三錢を室心に好酒で服す。 ―棉花子仁を炒り、急性子を炒り、萆麻子仁を炒り、各 輕いものは半月、 重いものは一个月

出 血 0 止まぬ もの。 陳連蓬を灰に焼いて性を存して五銭、棉花子肉を灰に焼いて 家寶方一 棉花子を灰に焼 いて性を存し、 末 12 L て敷

で管が

自ら退く。

性を存して三錢を共に一服とし、無灰酒で調へて服す。

○崩滞。

家寶方

故紙四 服三銭を空心に滾湯で服す を酒 12 浸 兩 18 酒 杜 C. 洗 仲 つて 几 啊 を鹽、 炒 6 胡 酒で煮て 桃仁 174 炒 埘 6 と共 鬼絲子四兩を消で炒 77 末に 煉蜜で桐子 6 大の 站 丸に 身二啊、

し、

何

破话

## 草

紫草 陷 携帯して歸ったものであった。予はそれを貰って收職 5 3 あ 神效を奏せ 2 不起、 葉大 3 な とは のを見たことがある。 か 井は 0 椿 短疗、 720 這學真 手 L な VQ 12 染ま は 予 10 の幼 な 腫 傳 服 か 3 27 近 云く、 0 時、 頃 の患者の ものを佳 720 illi 世 應 紫草茸は古本には見ない。近刻に但だ紫草の項下の註で、 間 それ 叔 心書 華 あ しとすと説 13 泓 8 かっ は る毎に、 な方書 その 卿 見 の家 たところが、 家 に記載 清解藥 に紫草 明 0 高 L 7 祖 1 1 革が は 0 あ 題。 12 3 これ な が、 いが、 [][] 1: な Hi. 鴻 0 だけには紫草茸を標出 て、 一分を研 竟に別に一種 111 血熱毒壅、 公が外 敢て 近を發 り加 國 に本草 3 ^ 7 失 他 る神州 あることを知 Ifil. ]]] L 12 70 灯 72 とし 믮 たが L 增 ときに てあ 入す

頂

T

つて、

16

は

澹紅

Ľ;

思

藏

17

出

3

大

樹

の枝上に著き、

自

蠟

のやうなもので、

その

價

の仁三 L 乾 17 取出し、 人にこれが宜 乾 夜 棉 泡 花 二三銭づつを服す。 故 H 觔 子 兎 T 紙 かい **隠して殻口を裂** 儿 絲 ら油 矖 \_\_\_ 子一 L L 觔を鹽水 乾 を去 年希堯集 し、 棉花 **動を酒で煮て絲を吐くを度とし、** り海 子十數 薑汁 77 め、 \_\_\_ 驗 かしめて仁を取り、 夜泡け 良 6 火酒 気動を滾 炒 方 9 17 云く、 7 7 ---絲を 炒 觔 水で泡過し、 り乾 77 **鬢を鳥くし、** 去 夜泡 5 5 枸杞 けて収 Щ づれも外皮を去つ 北 蒲 子让 伸 包 共 起し、 腎を煖 悶 \_ ^ 77 制を外 觔を 17 末に 盛 三炷 蛋 り入 8 L 酒 粗 て蜜で桐 香 て淨 77 皮を去つて黄酒 n 子 浸 の間蒸して 7 を 仁を川 L 種 性 7 すい 蒸 子 否 大 L 湯 2 0 T 飕 0 帰 丸 嚦 12 L 2 6 0

櫻子を 熬膏がっかっ 子 7 四 長 極 网 8 春 8 子 7 丸 炒 毛 焦 5. を去 腎虚 り淨 棉 鹿 角 花 精冷 H. 8 子 觔を薄片 7 0 淨 \_\_\_ 0 觔、 症 を取 を治 金釵石外は に鋸の つて す。 いて河 \_\_\_ 集驗 觔 八 水で三晝夜 兩 を油 良方 を を去 炒 6 一り浮 魚鰾う 蒺藜 煮て、 8 觔を蛤 7 四 蒸し、 角を去つて 阙 粉で炒 枸 白蓮最八 杞 子 汁を取 四 9 八兩、 7 网 珠 6 77 Ŧî. 金 味 L

健 步 仙 方 凌雲集 棉 花 子仁一 例 の浄 肉 を燒酒三觔 で炒 り乾し、 枸杞子 四 网

して

藥

末を和

して桐

子

大

の丸にし、三錢づつを服

す。

lum veripelle, Hce. (和名) めぎ(葉木 Podophyl-

> 为 やはり的解はな 6 その物を親しく試みて效驗を經てゐるとい ふのだから、

の説を存して以て後の博訪に俟つ。

痘、 及び諸腫毒、 惡瘡を治し、催生する。

もので、 とがあって、 己亥の年の冬、 色は 紅くし 家に西藏 餘杭で劉挹清少府に遇ったとき、 て琥珀 の紫草茸があっ 0 やうに明透なもの 720 1, づれも指頭ほどの大いさの塊に だ 0 た。 その祖父は曾蜀藩に奉職したこ 葉氏の記載し たことは認で なった

ないといった。

紫草を服するには、 用ねたもので、 すことがなくなる。 翟良痘科釋義に云く、 その氣軽く、味薄く、 必ず糯米五十粒で制する。それで冷性が胃気を損じて泄瀉を致 ただ大熱便秘のものには必ずしも加へない。 清涼、 發散の功ある點を取つたものだ。 古方では ただその 茸だけ 凡そ を

#### 獨 脚 連

獨 脚一枝連、八角連を附す。

連

獨

HID

1 く催生す 37 は ば、 千金ほどする。 ある。 剕 能 9 720 西番 る。 く諸 復た胭脂渣を紫草茸と誤認してゐるが、 これ 腫 の貢僧の語るところで、 毒 は 特 浟かする 惡瘡 に痘を發 の譚應夢が屢っそ を治 すとい するに U 埔 近頃に至り、 0 叉、 如きの 0 效を獲て 順 手 みならず、 17 やは \_\_\_ ねる。 錢を擂 この説は更に謬で り茸は紫草の嫩 酒で調へて 併 つて せ て正 酒で を請 服 ある。 苗でな すれ 銭を ふとい ば 力 服 ح 0 能 す

0

聞 は 25 芷 は 發せぬを治するに、 まつたものだ。 てろを見ると、 かねところである。 此 觸 0 用 みを 17 n ねて 按 見ることが 3 す 意 用 もよいが、 3 味で、 ねた 71 、紫草 曾世榮の活幼 てれ B ので、 痘瘡 出 は、本 紫草 脾氣 來 を痘を治するに用ゐて、 を 葉氏のいふところに據れば、 るので それ 發 の虚 を煮た湯を飲むとあり、 草諸方では す あ 3 は せる 新書に、 るが、 その 17 用 B 初 いづれ Ŏ 7 鳥思 に陽 紫草は性寒なり。 3 は D 反つて能 藏 氣 け も根 を得て 血を涼じ、 に産 だとあ を用 する一 にく瀉を作っ 後世 また紫釧のことらし 30 ねるとい 2 720 種の 般に 毒を解したのは 小 して見ると茸を 章宙 す 兒 ふ點か もので 0 相承 あることはやは 脾氣 獨 けて用 行 5 あ 方に、 の實せるも る。 用 類 てれ かて < 豌豆? を以 2 古 क - 6 な は B 7 未だ あ 事 ただ て類 ら始 ると 瘡う 0 3 實 77

外から來たが、 その草の傍へ往くと立ろに化して水となった。 根

は直くして黄色である。 按ずるに、 采藥錄 綱目 -獨脚黄連は、苗、葉は土大黄のやうで、表面が青く裏面が赤く、 には、 鬼臼 この草は、 もまた獨脚 根下に數條の赤練蛇あれば方にそれ 蓮 と名け るとあ るが、 疔を治するの説 である。 力 な

< 庚戌の年、予が臨安にゐたとき、盛天然とい 集解 下 Ö 註 に至っては形狀にまた少し異同 **ム醫土から聞いた話に、** がある。 故に 此 に補 その 置 地 は古

つて

な形狀で、葉の心から透出し、下に根があつて獨蒜の形狀をなしてゐる。その花、 天日を見ず、その形は一葉で中に一朵の紅花を含み、その花はさながら蓮花のやう 城で、餘杭と界を接したところだが、獨葉花といふを産する。 山坑に生えるもので、 葉

は人 場合に目 聲を聞くと根内に縮入して了つて見ることが出來ない。 記をして置 5 て掘 る。 それでやはり根は あるが、 その葉と花とは てれに週つたときはそ 根 を割さ

論ぜず、 て搜して 根を以て摩れば蛇毒がなくなつて了ふ。もし誤つて蛇を服 も形迹がないものだ。 もしてれさへ得たならば、 如 何 な して能 る毒蛇咬 に變じた なるを

5

0

ときは、 少量を湯に煎じて服すれば瘥える。併せて能く一切の毒蟲螫、一切の蠱毒、

木村( Diels < aema Tatarinowii, 獨脚連ニききうサ充 les, A. Henry 獨脚連トス。 Bockii, Engl. モ當タラザル ッ。Diels ハてんな んしやう科ノ Aris-獨脚 (和名) ぎ科ノ Podophy-村(康)日ク、 (康)日 一枝連 Arisaema サ充ツレド 類ナラン 未詳。 無シ。 カ。尙 ナナ大 B

> 庫 粤 に入れ 西 偶 ると、 記 諸藥の 廣 西 77 香氣の盡く消すのも 生 ず 30 草 一は黄連の Ö やうで根が が真物で あ 極 3 めて太 三脚 0 五脚 2 n 0 を 藥 8 县 0 は 0 介

れに次ぐ。

霜雪を 厚く、 垂れ 高 さは 百 草鏡 山 莖 經 尺は 蘭 77 ると枯死す に似て小さく、 は 細 かっ この藥は廣東に產する。 9 毛 が あ 葉は るが、善く藏つて冬を過ごせば來年その宿根から復 る。 杯ほどの 六七 その 色は 月 大さが 17 微紅 莖が 根の太さは拳ほどのもので、 で 起 あ 6, あ ち、 3 莖 さながら荷葉に似て、 12 は 白 モが あ 6 春期に發出 花 色は は た發苗する。 開 線で柔く 7 微いなか

なつ て困 だ。 を過ぎら 稗 死蛇が たが、 つたので、 俗 史 77 獨脚 な ~十數條 一鄱陽の山間 暑期になるとその穴の中が甚しく臭いので、 Co 連と呼ぶ。 この草數本をその穴の外 王季光の宅後の あった。 間 77 居宅 蓋 種 0 し草の氣に熏じられで潰したのである。又、一小蛇 0 棒莽叢中 隙地、 草 が 生 える。 及 へ種ゑた。 に蛇蛇 び 園 穴が 圃 始め 中 に移 萠 するとそれ あ つて、 芽し 植 園 す た時は蓮蓬に似 常に 1 ると蛇、 以來その に土を掘 出 7 虺が 人 患をなさ 間 つて搜さ てる 77 敢てその 害を爲 3 せる なく もの から -F

0

で、 根は鼠糞のやうだ。 根を口で嚼んで瘡上に搽る。

売まっている 湍 退減 て共 金銀 77 て餘 錢を先づ服 木瓜を加 煎じてもよし。 22 生じ、 獨 退疗奪命丹】 花七 に搗き爛し、 脚 毒を去 した後に再び大黄五錢を加へて共に煎じて熱服し、 の疙瘩があり、 獨活、 ~, 分、 獨莖が出て葉がなく、 枝 蓮 30 Ļ 甘草節 黄連各一錢、 通 B 然る後に酒、 金銀 百草 利 好酒 す 萬病回春に云く、 し膿があるときは 鏡 3 花 \_\_\_ 錢、 必要 晩秋になって疙瘩に蓮に類した花を生ずる。 で錠熱して渣を去 兩 獨脚 あ 赤芍六分、 Щ 水各一半で生薑十片を煎じて熱服し、 澤蘭 間 る場合には青皮、 高さ一尺ばかりになる。 連七分、 77 あ る。 何首鳥、白 この 兩、 細辛八分、殭蠶一錢、 二三月に苗 紫河 丹は專ら疗瘡を治す。防風八分、青皮七分、 これ つて熱服する。 車、 77 正常を加いた。 は 木香、 少し葉を 即ち金線重 から 2發し 大黄、 型は 通じをつける。二三回 酒を飲まぬ 用 て菅茅、 梔子、 蟬退四分、澤蘭葉五分、 脚 强 6 樓七分、 に在 < る。 その 青白 牽がた もの 生 汗を出し、 俗 るときは核 右を剉き 畫 77 根は 乾計 ならば 色で、 を加 十片を倍し んで五 黄 0 ~ 病が る。 にし 叢 榔 麻 並 水

で

獨 脚 連

根

0

中

から から の旁に 人の だ。 以 紅 の毒 草木の毒、 土 らば、手 て塗れば立ろに癒える。 いて然る後に再び掘れば、 疗腫、 これを捜し取つて非常な寶を得たものとしてゐるといふことであつ 爛 て取つてもならね。必ず竹刀で掘取るべきもので、 色を發し、 地 毒 蓋しての草は蛇が最も喜んでその旁に蟠る。 n 72 は 3 营 から 中ると必ず殼を退くものであるが、 四 で持つた物は何物なるとを論ぜずそれを擲ち、それをそのままに鎮らせて置 多 癰疽を治す。根を或は酷、酒で磨つて塗る。 解 んで蟠るところから、 圍 咽喉の Ö L 約 だ 疾傷! 殼を退かなければならぬ患を発れるのである。 尺ば 十八種 しかしその を生じて非常に扱癢するものをば痧蟲食鼻とい かりは草が生えない。 これ乃ち天生の神物である。 の病 その物は形を隱せないものである。凡そ獨葉花の生えた 根を得 を解 その 土地 れば反つて能 づれ には最 もしこの物を覚めてその旁に一夜臥せば これは手で取ってはならず、また鐵 も神の如き效験があ なも毒が、 それ く百 葉を癰腫に貼れば能く消く。 山行 種 それらなば根を傷 あつて、 は凡そ蛇が人を咬み、 の大 中 、惡蛇 にも 大毒蛇が都てその根 人の手を近けれ る。 してれ の毒を解 3 た。 2 凡そ人の鼻に 0 8 77 な 遇 根 亦 1. を贈 0 は 刀を B た Ŏ 人 な 0

露花粉

これ に落 時 子は瓜ほどの大いさの 又、粉があつて薬に入れ得る。 花は藍心を抱いて穂のやらになり、 叢葉中に生じ、 から 17 D である。 粤志-見女の W の を作る。 露花では に行 るまでみな花が せばその 肌膚 葉が落ちてから根を火で幅いて置くと、 か 露花 始 **X**2 気の馥烈なものだ。 に塗 遅く開くものをば寒花とい 8 は番禺、 1 その瓣 その東安山 熟す n ば汗 あ 3 もので、 は大小やはり葉ほどで、色は陰白で柔く滑に、 5 を止 もの 参涌に生ずる。 中に生ずるものは、 水 で、 に近 8 その他の土地に生えるものは、 30 路頭花といひ、 1 これ 花を盆を覆 朝、夕零露がその苞中にあつて、 もの を露花油とい が尤も香しいが、 CI 狀態は菖蒲のやうで、 なんて盗魔し 香はますます清徹 叢が卑くして葉が小さく、 多く香 枝幹 مدر に成つて花が多くな しくない。 藝涌 たもの やはり油とは 蕊が落ちて子を結び、 が香 その葉は節 であ 及 CK ただ露花は盛夏の しく、 るが、 增 渴を解 と刺がなく、 址 地 ならない。 茶子油 illi 3 の邊に刺 不 方で善 し得る。 とす 力 ら秋 花 は < 中 3

八角蓮 露花粉

連ニテ撃 (學名) 3 毛 モ八角連ゲッ め未みぎ詳れ ス カ、 充 た ル 科 もも " 獨 さう ( 櫱 脚

2

7

3

n

ば

蛇

5

共

21

眠

n

3

ح

5

識

相似 72 B 0 だ。

疗 癰 毒 流 注 を治す。

#### 八 角 蓮

湧幢小品 級寧 12 ح n を産する。 これで蛇を伏し得るもの で、 諺に、

切 0 毒 蛇 傷 を 治 す。

通 志には 按ず る 12 『八角盤 瀕 湖 0 即ち 綱 B 鬼臼。 17 は、 鬼智が 今世 間 に所謂 あ 9 て、 獨脚 中 蓮が は 6 それだ 毒 蛇 傷 を治 とある。 すと あ 或 5 は 專 鄭 語 樵 77 0

類學、 汪連 仕 その 草 藥 名を八角蓮と呼ぶ』 方 八角盤 0 金 星 とあ 0 るが、 出 る E 0 を 向 金星八角と名 17 判 6 ない。 け、 附記 嬰兒が して考證 収 に俟 つて 獨 20 脚

蓮 لح 27 俗 12 獨 葉 枝花 ح 呼 30 根 は赤朮の 0 de de うで 眼 から 13 馬 目 0 やうだ。

世 間 は馬は 目奪公と呼ぶ。 切の毒 力を消 Ļ 能 く堅を軟 12 Ļ 膿 77 透 る。

方を用 胡 であ 大 通血香八分、 0 とに拘 黄 持漏 のつて懼れる 丸にし、 連 八銭を 7 通腸 らず、 7 膿血 必ず真なるものを用ゐて研末し、麝香二分と共に和匀し、軟飯で麻子 毎服 るに 切片して薑汁を拌ぜて炒り、刺蝟皮一個を切片して黄に炒つて末にし、 海藥秘 漏 8 あ 及ばない。 一銭を食前 追 は悪 るもの、 錄 し、 或は に酒で服す。服藥後に膿水が反つて多くなるは藥 後 胡 連追 に黄連閉管丸 通腸、 造市方 及び 専ら痔漏を治す。 丸を服して效を収 汚浞が孔から Ш 遠年 3 るが 多 0) 0 もの 最も穏であ 12 と近 先づこの H 0 る 0 B 功

煆 あ L 0 してこの 丸に る。 7 いて五銭、 黄 功を收め (連閉 B 方に し漏 當 毎服一 丸 る。 真通 の邊 和入する。 75 この方は刀針、挂線の苦痛なる 胡黄 錢を空心に清米湯で服し、朝、夕二服する。 血香六分、少くてはならね。 硬肉 連 が突起してゐるときは、蠶繭 0 この方はまた全身 淨末八錢、 甲片 の諸漏をも治す。屢一試 を麻油の 槐花五銭を共に細末にし、蜜で麻 ものを川 中で黄 1-に煤で ねず、誠 個 重きもの を加 みて関 Ti. に起廢 ^, も二十一日に 线、 炒 一奏效した。 の良 石 つて末に 决 方で 子大 明 を

通 血 香

(科名)

未未未詳詳。

西洋 に産する。 色は乾醬のやうだ。 百草鏡に云く、 陝西に産し、 羊羢行商人が携

帶して杭 へ來 て賣 つて 2 る。

血 症、 及 CK 肝 血 氣 を治 す。 藥 77 入れ 1 最 も良

酒 7 香 7 30 17 その 6 か 0 入れ 服 ح 6 時 脹 酒 0 し、 葫 間 力 を度 再 蘆 0 r|ı は Ŧî. 1 1 CK 救 廣 日 0 酒 生 として煮る。 ^ 葫蘆を懸け、 子 害 筆 間 に入れて煮て、 膜、 記 を 海 隔 77 記 幷 7 12 載 7 通 から \_\_\_ 薬を 煮 血 挨定 あ 錢 3 香 水 2 収 時 開 錢 て、 再. 5 は L 1 その 服 出 7 T を 西腰筋 傾倒 脾 L L あ て烘き 香 虚 0 前蘆 77 葫 为 せぬやうに た蓋 濕 屋敷 蘆 乾 あ H を 合縫 3 L 0 個 0 外 B 藥 T を 末に 0 全部 までも透る L 取 を治すとい T つて子膜 鍋 封 五. し、 六銭を 固 に蓋 毎 Ļ 服 ものだ。 を を 服 \_\_\_ 密にし 鍋 2 去 銭を空 7 らず L 17 あ 盡 陳 完全に煮 て三 iz 3 せ 酒 ば その 心 を 炷 癒 時 人 內 之 77 線 n

昆布各 瘰癧 兩 良朋 海螵蛸五銭、 彙 集 17 あ 3 貝はいる 瘰癧 を治 桔 梗 す 各 3 內消 兩 方 通血 香三 紫背天葵一兩 錢、 右 0 薬を Ŧi. 錢、 細 海藻、 末 25 海帶 酒

. , 4

香、 冰片と各等分を共に細末に研り、 0 沒等 生生 肌 散 海縹蛸を三黄湯で煮、 諸特 話 瘡腫毒を治 忠處に掺つてその上から膏薬を貼 寒水石を煆き、 11 を收 B 1) 輕粉、 1= 沛 速に 龍骨を煅き、赤石脂を煅き、 して 大 5 13 77 妙 6 あ 30

乳

#### 野 馬 豆

もの く名 か 6 T 7 な側 り黑 此信 ねて 更に 方言 it 藏 雄 前で經咒を誦 あ あ 0 たので 15 5 る 日 形を 男 産す を擇 0 ある。 番僧は る 丸 分 S け、 づれも装豆ほどの 17 んで合和して薬にする。 5 L 王怡堂 んでか 日を擇んで採收し、 n 雄 72 は 77 S 番 は 0 僧が草 を雄 ら 云く、 1: 77 介和す とし、 小 さく 藏 末 大いさに を挑 11 17 女の るに川 その薬を介和する日 研 產 0 5 7 凸 丸 つて細末に すー 12 ある草 57. 3 を \_\_ ^ 北 L 2 秱 やらな形に合成 V 72 21 雌 もの 末を研 作 0 L 6 77 7: を雌 111 は 淨器. ると浄 つて丸に 16 には、 とし、 彼 60 1 3 0 器 13 地 L をつけ その 彼 たもの す 人 -1 1 る慣 0 12 野 に 薬 馬 地 1 人 1 侧; 草 だから 12 例 0 37 男女が と呼ぶ B 1= 1 17 は P な 心 27 かい ず 供 紅 は 0

野 馬 11 此信

雄を合せて一處に置く、

すると一二日で麻子層ほどの小豆が生れ出

3

それ

を滅

を空 30 で新 洗淨し、 淨末八兩 の、 孔 あ 臟 砂 膿 B るものを治するに 心 連 鍋 IIIL 12 丸 薬が 溫 連末、及び通血香をその腸中に灌入して兩端を白絲で緊く扎り、 から 中で煮て、 通血香 酒 北 で送下 爛 まず、 痔漏 n 7 は 酒が す 銭半を用 腫 新 **ゐるときは** る。 は半月用ねれ 痛 久を論ぜず、 乾くを度とし、取り上げて腸と藥と各一搗 L 久しく服 わ 坐ずることの 一時麗して 雄猪 ば功が現は すれ 學發すると下血 0 大腸を端から一段の長さ一尺二寸 ば 復た搗 月 根 とき 難 除 n な रें 35 3 神 本 效が 桐子大の 叉、 0 白 捕 あ rs る。 銀定子と名 づれ み、 丸に も治 肛門 いて泥の L す。 0 隆重 け 够 る。 酒二斤牛 服 を やらに 刮 -1 温 五 す 一九 漏 湯 連 3 0 す 1 0 4

三囘、 乳香 入れ n きは生肌散を用 て煆 三品 て錠った 一錢二分を用る、 七日に 5 7 條鎗 烟 17 して止 作 淨 つて 2 L 白砒 T T 口 條に める。半月 取 を收 出 先づ砒、 の淨末 Ļ し、 8 るが 火毒 漏 繋を 兩、 77 1 1 を よし 77 して窓が結 白礬 捕 去つて末 極 入し、直 細 末 0 に研 淨 77 して癒える。 末二兩、 に痛處 Ļ 5 鐵 雄 杓で鎔 に透るまでに 黄、 明雄黃二錢四 血 もし痛みがなほ痊えぬと 香、 して餅に 乳香 して 分、通血香八分、 L 0 細 此 炭火 8 末 \* に入 毎 和 日

なくし、 を守つて ふと痘が のやうだ。 朱排 111 四 稀 柑 77 これ 十九日經 景 なる。 小 識 を騙職子といふ。これ つと瓶 喇与 嗎 瓜中に紅 は 常に聚會して、 子が滿ちて生じる。 を佩びると能 米、 麥數 く邪を辟け祥を致 大いさは芥子ほどで色は硃 粒を紙中に置き、 L 四人でそれ 小 見が 食 砂

咒力が入って その 裹 平 研 少 甚だ紅くなく、 5 くなり、 み、 瑶 た。 つて拌ぜて置くと、 0 次第 海 壬 佛 形は匀く圓く、 子 先生は偶ま西藏 を行 0 年 女 77 た能 ・予は 商 供 ねるのだ。 藏紅花がなくて困つたので、郷里の河南に産する紅花を買つて層に 人に へて文珠六字真 く紙裏 戚 話すと、 友の處から嘛账子 久しくして色が硃砂のやうに紅くなつたといふことだつた。 さながら急性子に似て色が紅い。 の嘛哒子 0 外 この子を造る方法があつて、 行商 に透 數十粒を EÎ 人は 出 を數 Ų っての 百 數十 變幻 遍話 得 Č 一粒を覚めい 物の性の成り立ちには、 不思 ^ ると、 議であ 時玻璃器が 得て、玻璃盆 その子 現に都 初め手に入れたときは色が つたので、甚だ奇 なか は忽ちに多くなり忽に 中にね 0 にそれを貯 たので紙 もと西藏僧の る喇嘛でもそ 異に感じ、 0 て置 1

豆が 生殖することが出來 して遠方へ行く場合には、 絕 紅 心花で飼 えず 次第 21 生 21 つて置いて一日の間を置 殖 大きくなり、 が續 けられて行くのであって、 ねだけだ。 久しくするとまた 藏紅 花をば用ゐないが豆はやは 6 て視 ると、 小豆が 亦た一の不思議な點である。 紅 生れ 花 から 30 次第に少くな り死 かやうにしてどこまでも なない、 つて ただ小豆 新 もし 21 生れ 携帯 を た

は た。 數百 0 長 8 ので、 化に善くして陰陽を顚倒するからであるとい 能く胃氣心痛を治するものだが、 西 遍 繰 寧 返 0 人曾 L 西 藏 豆を 0 王 瀛 地 丸に 0 0 人は 話 する時もまた口 17 野 2 馬 の豆を得 豆 は ただったっただった。 また嘛呢子 ると毎 にての六字を念ずる。故に 日 つた。 瘧疾には服することを忌む。 唵 と呼ぶ。 嘛 呢叭 **菉豆** 迷吽の六字を誦 0 半粒 か ほどの く名け する 大 72 こと 2

哈達で潔か 據 奇異が n ば、 馬 小 ン雲衞 達成が ある 21 喇5 のだといよ。 裹 藏 **腕は** h 圖 から C. 識 佛咒を默念しなが 時 を經 藏 按ずるに、 てば小粒が 中 77 子 母 薬とい これ ら糌粑で搓 獑 次 は即 ふが に増えて、 あ ち野馬豆で つて作 る。 子母 大 3 b ある。 さは de 相生の義が 0 だ 菉 力 豆ほどのもの 5 ある。 か やら 傳說 TZ 著し 21

絹ナリ。哈達ハ紅黄二色ノ薄

(和名) 無シ。 (學名) Cordyceps sp. (科名) Gordyceps sp. (科名) 真正子薬菌 門一肉座歯科。 木村(康) 日り、Cordyceps ノ類ハ種類 少サカラブ、蟬ノ 蛹、かめむしノ類、 ちぐも等種種ノ昆蟲 ちぐも等種種ノ昆蟲

> た 嘛 〇金御 感子が 乘の言に、 あっ たのを取つて三粒服すると、 慈新 に耳聾を患つ たもの があ 忽ち兩耳中 つて、 その 12 家に 轟然た TILI 10 藏 カ 大震聲 6 持 つて から 聞 外

筋の物を掣ひ去つたやうに覺えて、 その後は耳が 更に花 しく聴く なっ 73

ところがその 人がある日ふと妓家に泊ると、翌日また故のやらな聾になり、 再び服

しても一向に效がなくなって了ったとある。

味微 し辛 性は 平である。 あらゆ る病を治す。 彼の地には薬がなく、 病が ある

# 及草冬 點

とこの豆を服する。

下か 趺に六足が 几 JII 省江油 あ 縣 5, の化林坪に産する。 胆.5 以上 は甚だ蠶 に類する 夏は草となり、 羌人の俗習としてこれを採つて上 冬は蟲となり、長さ三寸ばかり、

とする。功は人參と同じ。

て毛があり、 從新に云く、雲、 よく動く。夏になると毛が土上から出て、 貴に 産する。 冬は 土中に在 つて 身が 身を連ねて共に化して草と 活き、 老髓 やらに な

佛 願後に 作 司 らその成り立ちの性に因つてさやうに現はれるのだから異むに足らない。薬に入れ を諸王、 粒粒みな能く自ら飛び、 **咒を念じ、手には丸を作り、それを金盆に貯へる。 丸を作るときには咒力が入るので** 0 る 3 れが出來 つても明 の三 地 馬少 77 もの るのだが、 は は 力君來仲 種 PLI 西藏で合せたものを佳しとする』と説明した。癸丑の年の冬、上虞の役所で平 なつて、その飛べなかつたもの 數十人を選び、鐃、 大臣に送つて嘛嗟子と名ける。諸疾を治するもので、變幻の多寡は蓋し自 30 るい光があるといつてゐた。・土人は病氣に罹るとやはりそれを服する』と あつて、 藏 每年四 丸にするには乾勢を用る、手で搓んで栗米ほどの大いさにし、 0 に遇つて話 要路 彼の で喇叭等が 月八 地の富人は死ぬと必ず一粒を口中に入れる。 或は窗に或は机 日 したとき、薬仲は 鈴、 21 7 法鼓を鳴して六字の真言を七晝夜宣揚してこの 大小の喇嘛が佛前に群聚し、 720 は 彼 去り、飛んだものだけを箒で掃 0 に飛んで堆結し團聚する。 地では野馬 「曾て中 中甸に駐在したことが 豆を含利子 徳行高き児文を持 と呼び、草、木、 それで冥途へ行 その七 き下し、 あるが、そ 晝夜の滿 П それ には 丸を す

いつた。

根 は朽木のやうだが、冬を凌いで葉が乾くと根が蠕動して化して蟲となる。 〇七椿園 匹域 聞見錄---夏草冬蟲 は雪山中に生じ、夏には葉が岐出 して北 に類し、 薬に入

れては極めて熱である。

を産 然として草の部分を帯びて動いてゐる。蓋し氣化に隨つて轉移するの と蟲 それ 話 1, る。 なくなるといふ。 やうな現象が が、 17 0 を から 蟲 L 徐 知 720 その 頭を地に入れ 冬に変ると草が次第に萎黄し、 0 后 つて 形 Ш その 父 は 柳 ねて取るのだが、 君 强 崖 あるのだ。 至外篇 草 は

曾 に似 は 冬は て尾が自ら草に成 て色が微黄で て雲南麗江府中旬 鴨肉 蟲となり、 冬蟲夏草は一物であって、 77 それには時期があつて、 和 あ して頓食すれば大いに補す。 6 \_\_ 5 たび 0 地を出て蠕蠕として動き、 Ţi] 芦 宣 作 馬 0 形 に交ると最 として在 の問 は III. に似て葉が 12 冬には雖となり、 雜鉛 任 時期を過ごしては役 为言 したが、 蜕! して して飛び やや 紹興の平萊 なって その その 最 細 則に 尼は 上 だとは 夏には草とな 地 10 る 12 なほ簌簌 冬蟲 夏に 仰先 依 に立立 つて 思 -1: 夏草 生の なる 人 ^ な は かい 72

チスモンモン ノミナ ---1 ・ナス。 本文ノ 於テハ樂用トシテ ・フニ該當ス。 IJ チラズ料理用ト 珍重 111 ノニシテ、 幼蟲 出 蠶 類スト 支那 卽

なる。もし取らずに置いて冬になればまた化して蟲となる。

四 Ш 通 志 77 云 1 冬蟲夏草 は裡塘、 撥浪工山 に出 る。性 は温 煖 77 して精 を補

髓を益す。

に蟄して蟲となる。 0 黔囊 夏草冬蟲は烏蒙の塞外に出る。 暑には土 から茁えて草となり、冬は土

根 300 だ 夏期 け 青藜餘照 から 殘 77 5, は その 嚴寒積雪中 頂 DU 21 JII 苗 77 から 夏草冬蟲を産 生 77 往 文 往地上 て長 つさ數 に歩き する。 1 行る 25 いて 根 な 5, は ねる。 短 冬に 0 やうな形で毛が なると苗 が稿 n あ 5, T 72 だ 能 その く動

77 て贈 VQ. それでも べてあることに、 癒えて了つた。 B 心つて來 文房肆考 2 考 風を畏れ たので、毎日それ へてね たが その 近年 これを見てこの物が ること甚 弟が は蘇 適ま親屬の は汗を患つて大泄し、盛暑の時でも密室 はながる しく、 州 を革流 77 みな 病むこと三年にして醫治も效がなく、 者が四川から歸つて、夏草冬蟲 に和し、 あ 肺氣を保 る。 その氣は陽、 餚に作って燉いて食つてゐると、 し、腠理 を實するに 性は温である。 77 確 三觔を土産とし 2 に徴 7 到底 孔裕 帳 驗 を 起ち得 堂の 0 垂 次第 あ n 述 る

還らぬ 化して鷹となり、 情が化して無情となるは、 發 乘ずるものであり、 わ 77 な濕熱の氣を感じたものの如きは比較になるものでない。 て生ずるので、夏至には一陰が てはまた本の形に返らない。 3 の氣 けで、 能 から動にして蟲となって輾轉循環する。 く諸虚 か B あ 0 必ず冬に は つて用 百損 陰が陰氣 鷹が化して鳩となり、悉く能く本の形に復するものは陽が陽氣 その蟲を取るもので夏その草をば取らない。 ねら を治す。 **釧石が化して丹砂となり、** ñ に乗ずるものである。 3 それは陰陽の氣を完全に得てゐるからである。 乃ち陽が陰氣に乗ずのであ 3 らで 田鼠が化して然となり、 生ずるから静にして草となり、 ある。 腐草が強となり、 夏草冬蟲 斷松が化して石となりまた本の 然が化して川 る。 なるものは陰陽 故に 薬に入れては、 陳 冬至 炎が やはりそこに一陽生 いづれも一たび 蝶に化 風となり、 21 は の二家に .... それ さや 場が するやう 形に うな ゆる 感じ 旭か 生 す 77

子が 0 立與 なくなる。 張 子潤 なる點である。 云く、 やはり黄精、鉤吻の相反の關係のやうなものだ。 夏草冬蟲 周兼士は、性温にして蠱脹を治す。近頃の種子丹にてれを用 は、 もしその 夏草を取つて服するならば能 殆 んど亦 く孕う た物 を絶 して 0 理

益する うだ。 してやや小さく、三眠ほどの狀態で、 であり、 〇朱排 苗は三四葉に過ぎず、酒に浸して數箇を啖へば、 0 功が 夏は Ш 村園 ある。番紅花と共に貯藏すれば蛀せぬ。或は、 頭上に苗 小識 が生えて形が一寸ばかりの長さになり、 春蟲夏草は打箭爐に生ずる。春は土中 口、眼、 足が十二あり、 腰膝間の痛楚を治し、 雄鴨と共に煮て食へば さなが 色は から生じて置のやう 微黄で蠶 ら発掘 0 に比較 形の 腎を à.

老人に宜しといふ。

ある。この草は性更に能く陽を興すところを見ると、腎に入ることは判 潘友新 云く、 粤中の鴉片丸は夏草冬蟲を用る、 鴉片、人參を合せて作る房中 る。

甘し、平なり。肺を保し、腎を益し、精髓を補し、血を止め、痰を化し、勞嗽を

已し、膈症を治するにいづれも良し。(後新)

味甘 性は 温なり。 精を秘し、氣を益し、專ら命門を補す。(樂性考)

すのである。無情が化して有情となる如きは、乃ち陰が陽氣に乘ずるのであり、有 は 至理である。然して陽中に陰あり、陰中に陽あり、所謂 按ずるに、 物の變化は 必ず陰陽相激するに由 つて成り、 陰は靜に 陰一陽互に して その根 陽 0 動 をな なる

用 る。蟻がこの草を食ふと酢ふので、また蚍蜉酒草と名けるとあるが、 母と名け の點ではやはりただその能く寒熱咳嗽を治し、肺寒を去り、大いに肺氣を升する 30 宋の徽宗の詩に『茸母初て生じ禁烟 少 記じ とあ るは 即ち しかしその この 草 7 功 あ

ことだけを記 味酸 ば癒える。 L 性は熱なり。 見疳 載したるに止る。 梅瘡、 下疳には、 多食すれば目 此には別にその功用を補 甘草と共に煎じて洗ふ。 を損ずる。 嚢処溼癢を治するには、 記して置 煎湯

で洗

## 鴉膽子

子のやうで、その仁には油が多い。 名苦參子、一名鴉膽子といふ。閩、廣に産し、藥肆中にいづれ 生で食へば人を吐せしめ 3 新にし、<br />
搥い もある。形は梧 て油

を去つて薬に入れ

るが

佳

文蛤を醋で炒り、 痢を治す 何夢 枯礬、 瑶 路 川連を炒つて各三分を用め、糊で丸にして硃砂を衣にする。 碥 鴉膽丸 、鴉膽子を殼を去つて 搥いて油 を去つて 一銭、

綿絮頭草 鴉膽子

或は鴉膽霜、

黄丹各一銭に木香二分を加へるもよく、

烏梅肉で丸にして硃砂を衣に

卷

(科名) 未未未詳詳。

ねるといった。

氣は能 て薬をその中に納れて線で素り、 の患者には、 【老鴨を燉く法】 く頭中から直に鴨の全身を貫いて、透浹せざるなきものだ。 毎服 鴨が人參一兩に匹敵す ○夏草冬蟲三五箇、 好醬油、 老雄鴨 る。 酒で普通のやうに蒸爛して食 一羽を肚雜を去り、 凡そ病後の虚損 鴨 の頭を劈開 3 その

藥

### 綿 絮 頭 草

か 7 をなす。 77 地 作 小さく、 に布 つて 葉 名金沸草、 に綿絮に似 食 處 300 剪刀草のやうだ。 處 て葉を生じ、愼火に似て薄い。 0 清 111 一名地蓮といひ、 香が 坂 た白毛が多く、 12 あり、 あるものだ。 堅く朝くし 俗に黄花子草と呼ぶ。 立夏になると黄花を開き、 郷人は 7 最も口 初春 摘んでみると白絲があり、 にその葉を探 に適する。 郊野 6 この に生じ、 一莖を直上し、 草 揉んで粉に は 形が 立春 色は青白 後に 小 花は簇 さくし L て酸 發苗 で本

按ずるに、 綱 目 に鼠麴があつて、俗に毛耳朶と名け、 葉に白茸があり、 女 た茸

穢の最深 年に至 この 用 て了 の下 發し、 必ず はたとひ神丹を用るても分毫も奏效しないものだ。蓋し積が腹内に在らずし る。 がなく、赤白相乗ねるがあり、 0 下 7 虎を養っ 物 これ に在 ふ懸念があるので、今では至捷至穏なる鴉膽子の一味を以て治するのである。 て下し 口 は姑息ではならぬ。但だ集成三仙丹で下してその積を去る。もし急に下さねば、 は閩省、雲、貴に産する。諸家の本草にはまだ收載され 便は乍ち紅く乍ち白く、 つて癒え は陰性 5 直 るので、諸藥はこの點まで達する頃には、性力が已に過ぎて盡く粃糠 0 したが、 、 腸 かでこの沈匿 處で、藥が到達せぬ處である。 つて思を贻す結果となり、 0 F. VQ の暹緩に由るので、それで外症が急でないのである。 もの 口 それで 0 交界の處に小曲摺が生じてそこに隱匿するに至 0 は久病 一せる積を能く去り得ようぞ。所以に冷痢で三五年 あ るは 或は硬く或は溏し、全く一定の狀態がない。 で虚 この 裏急後重がなく、 關 L その 7 係 77 7 その證は乍ち輕く乍ち重く、或は 積が日久くして漸次に下 山 る 人に るのである。 は恐らく輕輕 大便が流痢し、 古方では巴豆 しく てないが、 隆 小便が清長とな 川ね得 これ る。 を丸として 藥肆 それ 癒え或は 竟に大 に遇つた か なからう て大腸 かくて ら十 となっ がいい 3 17 は 數 腸

肉

する、二方俱に素豆大の丸にし、粥皮、 で包んで十一二丸を吞 めば立ろに止ま る。 或は鹽梅皮、 或は圓眼乾肉、 或は芭蕉子

み、一歳に一粒の割合で白滾水で服す。 【裏急後重】 吉雲旅抄 鴉 膽、 即ち苦榛子を殼を去つて肉を留め、 龍眼肉で包

するに神の 痔を治す』 金御乘云く、近頃閩中の板客はみな鴉膽子を携帯して來 如きもので、患者があつたときは七粒を圓眼肉で包んで吞下せば立 る。痔を治 ろに

癒える。

唇焦口 初起は、實熱、實積は知り易くして治し易いが、ただ虚せる人が冷積で痢 あ ものは、 つて、 「至聖丹」 渴 醫師の 證候が既に急であつて治するもやはり急であり、 冷痢久瀉を治し、あらゆる方で效験なきものも一服で癒える。凡そ痢 肚疼窘迫し、裏急後重し、 多くは正しき著意が な 50 舌上 蓋し實熱の症は、 に黄胎があり、 輕きときは疎 外候 六脈 が洪數 は 身熱し、煩 派利し、 なるものが とな 躁 重き つた 0

虚せる人が冷積で痢を起したものに至っては、

ときは寒下し、それで積が去り、

その陰陽を和して癒えぬものはないのであ

るが、

外に煩熱躁擾なく、

内に肚腹

の急痛

肚 痢 个月間忌む。 分を共に 膽子を殼を去り紙に包んで油を壓し去つて三兩、人參三分、枯礬二分、海南沈香三 77 脹 痢疾の神方 す は 3 蜜 細末 77 は滾 匙を用 12 湯で服 し、 7 醫宗彙編 粥で調 て滾水で調 す。 水瀉 へて重さ五六釐の丸にし、 白石榴を灰に焼いて一銭、真鴉片を切片して二銭、鴉 には米湯開水で送下する。 へて服する 紅白 を乗ね 72 隠し乾して 磁紙 油質 3 77 は陰陽 腥、 水で送下 酸 77 收貯 0 ものを し、 3 紅

### 元寶草

やらで、 25 葉が莖を包んでや 入れて 江から の田塍の間に生ずる。 或は は獨葉の  $\equiv$ 四 もの は 層、 h が 節 或 勝 は 77 n 對 Ħî. 7 L 六 一莖直上し、 7 層 75 3 生え、 17 な 0 7 種 7 葉は節に對して生え、 3 は獨葉で莖が葉の心を穿つて この 骂 77 は 兩 種 元寶を上 あ つて、 2 に向けた 3 種 は 薬 阿

その葉は 百 草鏡 中が 濶 くし 元寶草は陰土に生じ、 て兩 頭が尖り、梭子のやうな形で、穿つた莖が直上し、 水に近 或は Ŧi.

枝、 その 自 痛 Ļ 取 兒 その 3 7 は 5 凍 せ 直 77 米 づ て公表し つて包み、小見には一包に三粒、大人には一包に七粒 ち 甘 それ 後 から AJ. 飯 は ほ 味 n 湯 草 は 77 を食つて壓し、 二十餘粒、 どの なほ出 は B 大 77 かい 再 大 至 あ 枝 腸 煎じて服 6 服 便 3 7 る 般人の を は 0 ないときは、 0 0 0 書 だ。 用 根 必 時 下 CO 形 十餘 要が か、 を \* 77 は 敲き碎 益智子 小鐵錘 除 俟 用 すれ 到 各重 歳の 17 5 な 達 それで下行 つて魚腦 ば 7 供 0 せ 立ろに止む。 さ三 永く に似 す L で輕 ものに 0 72 3 服 8 錢を もの 再. L 日を過ぎて一服 のやう 30 くて て小さく、 發 た時 は せしめ、 せ 紙 ح 三十餘粒、 は用ねず、 0 は革べ な白 一般を敲い 17 AJ O 0 この 包 藥 外殼 更に んで水で溼し、 もし 凍 は 酒を三 方は隠秘するに から 5 Ut 大人に ば 梨 出 ح 専ら完 を再進し、 づ は 蒼褐 て來 n 殻が 日 0 腹 日 天 0 間 るの 場合 とし は四 色、內 H 圓 全な仁を用 破 で包 が 忌み、 n 或は微な が即ち冷 6 -火で煨熟 虚 て緊く 7 肉 忍びず、 B 裹 痛 九粒を用 例 は 鵬 山変え す L から 自 に敷粒 肉 属 包み、 わる 出 3 1 くし と当 積 C.1 を あ 30 これ なく、 る \_\_\_ で 3 个月 ある。 字腹 三五。 取 は その を 8 油 を書 天圓 上 加 0 から を藉か げ 自 間 復 21 成 大 あ もし 17 て追る 3 当 戒 不 0 4 72 肉 筆 小 肚 F 3 8 6 を

采藥 書 文、 鐵鈴草と名ける。 その

本は

色黒く、

薬、

梗、

根は堅く實して鐵

0

その汁は黑くして鬚を烏く染め得

やら、 阿氣難爽、 損折筋骨。 る。 いづれも酒で煎じて服す。(汪連仕方)

主治は、

楊梅

惡瘡、

嬭

(科名)

未未詳。

俗に 奶孩見と名け、 處處の人家で種ゑてゐる。 葉は尖り、 大いさは指甲ほどで、

枝梗があり、 夏期に細い紫の花を開いて簇をなし、 人が暑期にこれを採つて髪に挿せば膩腫を避け得 結子もやはり細 る。 い。今は一般に

盆内に種ゑる。婦 芳香があ つて悪を辟け臭氣を去る。 辛し、 温なり。 中を和 L 霍亂吐瀉を止

氣を行し、 5 める。 血を活す。 瘧を發し たものは、 これで鼻を塞げば寒熱をして次第に輕

か

當 歸

(和名) rdata,

うど。

Aralia co.

うこ

ぎ科 荷包牡丹の根であつて、今一般に活血草と呼ぶ、 即ち上當歸である。

卷

六層、

或

は六七層

12

なつて

ねる。

小滿節

後に黄色の

花を開

3

氣、

は

凉

7

ある。

李

寒な

50

百

草

鏡

性

涼で

あ

る

陰を

補

叶

ŲĹ

血がではっ

跌った。

閃

腰、

挫

**未詳。** 

(科 (科 名 )

名 未詳。 未詳。

雀梅

疼、

癰毒を治す。

名質梅といふ。葉は薔薇のやう、結實は梅のやうで小さい。

百花 鏡に 云 < あ る 種の ili 雀 梅 は 枝 が蔓 曲 せ VQ 2 0 樹 は實 5 な 5 女 72

記載がないが、此にその功用を補記して置く。

大なる

もの

B

ある。

按ずるに、

綱目では、

主治に悪瘡を治

するとあ

る外、

づれ

3

高

0 綱 目 0 郁 李 Ö 條 下に、 り癰毒 詩 疏 0 名雀 梅 とあ るを引 用 して た。 あるが、 これ とは同

名異物で 葉 酸 あ つて、 寒なり。 \$ は 乳癰、 便毒を治するに奇效があり、 を治することをば言 9 7 な か 熱を瀉し、 9

毒を解す。

鐵鳥鈴

三六四

て罷すれば立ろに癒える。(李氏草秘

牙疼には煆いて末にして擦る。立ろに效がある。(王安)

#### 事 裡 青

茘枝草を附す。

雪の日 小さく、 名土犀角といひ、一名過冬青といふ。田塍の間に生え、 に小さい白花を開く、 地に布いて生え、 枝梗がなく、 又、荔枝草も雪裡青と名ける。 葉に細 い自 毛があり、四季を通じて凋まず、 葉は大名精のやうで

○百草鏡に云く、 雪の日に小さい白花を開くものは乃ち過冬青である。 三月に莖

が起ち、 味苦し、 花は白くして穂になり、 大寒なり。 熱を瀉し、 咽喉急閉を治するに、揚汁を灌ぐが甚だ效がある。 夏枯草のやうで毛のあるものは雪裡青と名げ

裡青根と精猪肉の切片とを層層に隔てて開自酒で淡煮し、 王氏驗方に云く、能く上焦に行り、 腫痛を治し、風火結帶を散ず。咳血には、 爛れてから食よ。

雪

肺 接には、 雪裡青の搗汁に蜜を加 へ和勻し、二囘分づつ作つて服す。 毎日 Ŧi. 七

開金鑦 鐵指甲 雪裡青

木村(康)日ク、 充ツルハ當ラズ。 うど

(科名) 未未未詳詳。

汪 連 仕 云く、 その 根 の搗汁を酒に冲し て服すれば、

0 聖 藥 ( あ る。

開 金 鎖

從新 に云く、 江浙 に産 する。 葉 へは 草薢 のやうで高さ三四尺、 根 は首島のやうで稜

がなく、 書 肉 平なり。 は自 色で紋がなく、 風溼を祛る。 蒼朮、 略ば菝葜に似て刺がな 當歸と共に用ゐれば手、 5

足不遂、

筋骨疼痛

を

治す。

鐵 指 甲

未未未詳詳。

李 、氏草 祕 その 草 は 葉 は 指甲に似 て、 墻脚、 指岸、 石砂は 0 間 17 生ず

る

王安采藥 方 この草は松樹上 に沿ふてゐるもので、 名佛指甲とい CJ.

寄生といる。

諸癤毒 火丹で頭 面 が 種腫脹 將に危篤 なる ものを治す。 15 し皮硝を入れ . て搗

人をして沈醉せしめ

30

金箔

の年、 予が臨安の署中に寓居したとき、 に映じて光が あり、 邊に鋸歯があり、 荒圃 中にこの 葉の背は淡白 物の多く 色で絲筋紋があり な) るの 金 見 た。 葉

綻た 深青で日 する と麻累の 凹凸が 最も分明に露れ、 冬至凌 いで枯 れない。 13 づれも獨酶で、

叢 12 數十 葉 あ 5 础刀 罩 0 間 に點綴 してまた雅観 なもの だ

性 凉 12 て血 を涼 ず 葛祖遺方 明喉の 十八種の 症を治し、 種に 楊梅、

持指

を消す。

急驚 集聽 荔枝草汁半鍾で水飛した硃砂半分を和匀して服す。立ろに癒える。

【小見の疳積】 を鑚り開 集聽 けてその汁の中に浸し、 一荔枝草汁を茶盃中に入れ、 汁を肝に浮べて飯鍋の上に置い 水に觸れない雞軟肝一個 に銀 て蒸

熟して食 へば癒える。

針

で數箇の孔

「喉痛 或は乳蛾を生じたるもの」 救生苦海 荔枝草を搗き燗 して 米酷を加

絹で筋の端を裹み縛つたもので數同喉中に點入すれば癒え る

时: 出する。 【雙單蛾】 もし痰がないときは雞の羽で探つて吐かす。 集效方 一雪裡青 一握の汁を茶鍾へ半の滾水に冲して服し、 もし 口が乾くとさは鹽湯 痰あ るを

三大八

囘服すれば七日 77 して全癒する。

○齒 痛 には、 雪 裡 青 の搗汁を痛 む處に含み、再び酒で和して少量を服

〇痔 には、雪裡青湯で洗ふ。

〇喉 77 吹く。 薄荷 兩 雪裡青五錢に氷片三分を加へ、末にして喉に吹く。 或は

鼻孔に吹くもよし。

肺 癰 集效方 雪裡青の搗汁を酒に冲して服すれば立ろに效がある。

尤も妙である。

畫

间

巖云く、

危篤

の肺癰痿症には、

第一に雪裡青の搗汁を服

す B

し吐

すれば

○單雙蛾を治す。 木蓮蓬、雪裡青根、 葉の搗汁を米醋を滾らした中に冲入し、 炒

許を含み嘓 んで吐出 すれば癒える。

荔枝草 名皺皮葱とい 30 丹術家で爐火に入れ 7. 用 2 る。

(科名)

で中が空である。葉は尖長で面に麻纍があり、 出 て高さ一尺ばかりに近く、 百草鏡に云く、 荔枝草は冬が盡きて發苗し、霜雪を經 細い紫の穂に成つた花を開き、 邊に鋸歯がある。三月に採 7 枯 五月に枯れ れず、 30 月莖 る。 莖 から 辛亥 抽き は 方

ば かり、 葉は薄荷のやう、 根は玉竹のやうで節がない。 搗爛らすと粘 3

に入れ せ、 碎で蒿、艾のやう、秋小さい白花を開き、結子は白色で穂に成り、纍纍として水紅 治するに神效のあるもので、曾て記憶してゐるが、辛巳の年、小婢が足を踏み外し 花のやうだが、ただ白色なだけである。故にまた珍珠倒捲簾と名ける。跌打損傷を 服すると多く吐くものである。 あ て二階の梯から墜ち、瘀血が積滯したとき、この草の擣汁を採 らである。落得打は予の養素園 つた。 渣で傷處を罷してやると、やや一 )按ずる て用 葉に清香の ゐるが良 從新 ある に説明してあるものは、今一般に紫接骨といってゐるもののや し ものが 野産の この藥であつて、 中に曾て種ゑてあつたが、苗は長さ二三尺、 ものは薬に入れて草氣があり、 時ほどで疼塊が散じ。 家で種ゑて二三年經 內瘀 胃弱のものがこれを つて酒に冲し も寫 つたも 出 したことが 葉は て服ま を藥 細

古、 葉は 百草鏡に云く、 菊、 艾のやうで、 この草は立春後に始めて發苗 岐尖が あつて薄い。五月に嫩枝を採 i, 十月に枯れ、八月に花を開く。 つて薬に入れ る

李氏草秘

七葉草、

一名落得打、

一名活血丹といふ。

草とは名けるが實は

樹

酷湯で渇 を止 8 る。 絕 對 に青菜、 菜汕 を忌む。

「痔瘡」 活人書 雪裡 青汁で槐米を炒つて末にし、 柿餅で搗 いて桐 子大ほどの

丸にし、 毎服三錢を雪裡青の煎湯で服す。

【白濁】 張菉漪傳方 雪裡青草を生で白酒で煎じて服す。

に搗 無名腫 き爛 毒 酒糟 葉天士效方 半鍾を入れて 共 雪裡青一握、 12 搗 い て敷 100 鮮な 必ずしも頭を留めずしてよし。 るものが住し。 金剪刀を加へて共

輕

きは自ら散じ、 鼠癧を治す 重きは膿を出 經驗廣集 すが妨な

過冬青、 即ち荔枝草、 叉、 天名精と名ける。 五六箇

を鰤魚と共に鍋に入れて煮熟し、草、及び魚を去つて汁を數囘飲 汪 連仕 草藥方 鳳眼草、 即ち荔枝草。 土人は賴 帥 草と名け、 めば癒 醫家 は隔冬青と名 える。

ける。 血を涼し、 崩、 漏を止め、 切の癰毒を散ずるに最も效が あ る。

### 落 得 打

(學名) 和名

未未未詳詳。

名土木香、 山雄黄、 五香草といよ。從新に云く、近き處にある。苗は高さ一尺

疔瘡、 夏は冷服し、 瘴毒、 蛇傷、 冬は温服する。 熱腹痛、 熱喉風を治するにいづれも效がある。 搗汁を水に擂

(科名)

## 佛手草

百合のやうだ、百合草と名け、 朱烺齋任城日鈔 -杭州秦亭山の聖帝殿の厨房の後にある石臺上の草は、 一名佛手草とい 寺僧はこれを刈 つて賣つて 形狀が ねる

が、香を合せる者がこれを薬に入れる。

敏按ずるに、 瘡を治するに何種のものなるを論じない。 王安の采薬方に、射干、 一名佛手草とあるは瘡を治するものでな 惡瘡はこの草の煎湯で洗 へば癒 文

る。

5

## 草石蠶

故にこの草とは別である。

Stachys

ちょろぎ。

(科名) 唇形科。

餘杭の山中に多くある。 葉は大葉の金星に似て、 根は黑色で蠶のやうだ。

○按ずるに、甘露子もやはり草石蠶と名けるが、 これとは別である。 (和名) 未詳。 (科名) 未詳。

> 揚汁を酒に であって、 その樹の高さは 和して服すれば、 一二尺の 打傷、 撲損、 ものもあれば九七尺のものもあつて等くな 疔瘡 腫毒を治す。 煎じて痰核瘰癧を洗

へば久しき間に自ら消する。 敏按ずるに、 此には木本だといってあるが、これはま

た一種のものがあるのだらう

甘し、 平なり。跌打損傷、及び金瘡出血を治す。いづれも根を用ゐて煎じて服す。

或は搗いて敷けば膿を作さない。

葛祖 方 跌打損傷、 無名腫毒を治し、瘡瘀血、死肉を去り、 痛せ

V2

血を

活す。 百草鏡に云く、 性甘く香し、溫にして脾の經に入り、 風を去り、 氣を調へ、

花

牙疼に擦り、

頭風、

及び風氣を治す。

## 苦花子

は梗、葉いづれも用ゐる。 名毛連子といひ、また小葉金雞舌と名け、 また苦花椒と名ける。薬に入れるに

名翠梅草といふ。 百草鏡に云く、 寿期に發苗し、 葉は狭く尖り、 精温さ 土に黏って 21 して微

し毛があり、三川に碧色の花を開き、五月の間に至つてその莖が蔓延し、

根を生じ、 性寒である。葛祖 两頭が橋のやらになるからかく名けたのである。 方一 失力黄を治 能 く諸瘡の熱血、 三月に採 風火氣毒 を退ける。 り、根を去る。

百草鏡に云く、 風火を散じ、溼熱を利し、 自 人丹、 疥瘡を治 精を澀 する。

白 濁 12 は 毛葉 仙 橋三 一銭を酒で煎じて服 す。

氏 草 秘 仙 橋草 は、 形は橋のやらに 地 に倒 れて根を生じ、葉は柳 71 似て 厚く、

0 背が紫色の · 搗汁に酒を加へて服す。發狂して死に垂たるものでも口に入れば生きる。 ただよ ものが多く、 秋紫の花を一 條開 < **疔瘡諸** 毒 癰腫 を治するに、 この草

n 7 0 橋 汪 連仕 0 やうになったものでなければならね。 云く、 葉の細 いもので、紫背仙橋は背が 土人は疔瘡草と名け 必ず紫色で ある。 る 延蔓し 能 < 方腫 地 に倒 を

消 して根を抜く。 蒼耳草と合せて酒で煎じ て服 す。

して生じ、 花は青紫で、 水澤の旁に多く産する。

猫舌仙橋

汪氏草藥方

猫舌仙橋は葉

の面に刺が生えてゐる。

草本で、

地に搨な

(和名) (和名) 未未詳詳。

> ○前溪逸志 銅官山に生える石蠶藤であつて、 石を土とし、 形は蠶である。 採

つて食へば風痺を癒 し得る。

蠶であって、 〇本草 0 石蠶は乃ち蠶に似た石で、 土に似する。 格物の君子に非ざるよりは、いかで能くその名號を辨じ、 真の蠶ではないが、 藤の蠶は石に根ざす石の

その性情を識り得ようぞ。

**虎傷で口の收まらぬものを治するにこれを用ゐる。虎咬で瘡と成り、口の斂まら** 

眼疾、 能く硫黄毒、 ねものには、 敏 按 陰溼瘡を洗ふ』とあるが、これをいふならば藤蠶ではなくして甘露子なるこ するに、 末にして上に摻れば痂 蛇毒を解し、 王安の采薬 發背癰疽、 方に 『金星鳳尾、 になる。 結核等の症、竹木魚刺、黄疸、 風痺、羊毛疹 即ち寶劍草は、 その根を石蠶と名け、 熱淋を治し、

とが明だ。

### 毛 葉 仙 橋

猫舌仙橋を附す。

(和名) 未詳。 (科名) 未詳。

て甜白酒で蒸熟し、草を去つて魚を食ふ。

溼熱を利し、 黄白 疸、 . . . . 白濁、 經閉を治す。 搗汁を熱眼に點ける。 煎じた湯

で痔瘡腫痛を洗ふ。(百草鏡)

【疝氣】 周氏家寶 荷包草を研り爛し、 汁を酒で送服する。 ての草は、 形は荷

てば生ずる。

包に似て上面に二子がある。

初生時には葉が

あつて子がないが、

六七月に

なる。を須

【黄疸】 家寶方 荷包草と螺蛳三合を共に搗き、 汁を澄清し て煨熱して

服

す

眼 中に疔を生じたるもの 眼科 要覽 肉餛飩草を根、 葉を連ねて用る、 酒漿

板と和して搗き、 蛇咬 家寶方一 汁を二三囘飲めば癒える。 鶴頂紅、 即ち灰をないてき 肉餛飩、野甜菜の三味を共に搗いて敷く。 洒漿板、 即ち洒醸糟である——

# 鼠牙牛支

て石に絡まり、 高 Ш 石 壁の上に生じ、 その根が石の罅隙を嵌し、白くして鼠牙のやうだ。百草鏡には各種 立夏の後に發苗する。 葉は米粒ほどの細いもので、 蔓延し

(科名) 未未未詳詳。

腰包ハ辨當。

疔瘡を治し、 黄疸、 切の溼火を理す。(汪氏)

### 荷 包 草

名 肉銀純草、 名金鎖匙といふ。 古寺の園砌の石間に生じ、 地連銭に似て葉に

総紋が 百 あり、 「草鏡に一 大 さで中が 云く、 形が 腰包のやうで、青翠で美しい 二月、 缺 け、 形が 十月に發苗 。餛飩 包を挂が L て亂 石 の縫 もの だ。 中に生じ、

ほどの

5

0

けた

やら

だ から

かく

名け

だ。

莖は

細 <

葉

本は炭質

多くある。 L て地 に貼り 四月、 つき、 十月に採る。 節每 に根を生じ、 時期が過ぎると無くなつて了ふ。 極めて繁衍し易 50 山 家 の階砌、 72 亂石 0 0 蔓延 間 12

性 0 Ī. は 微寒で 臟 を清 ある。 熱眼 黄、 に貼け、 白火 八丹を治・ 吐血を止 め 溼火を去 痔瘡 を洗 る。 N 神仙對坐草 婦 人の 經を調 と兼ねて用 ^ 30 7

鹽を

る。

忌む。

鱗、 水腫 及び腸血を去り、 の初起し 百草鏡に云く、 紙で拭浄して水に當てぬやうにし、 活きた鯽魚の大なるもの その腹に荷包草 一尾を、 磁片で割開 ーを塡滿 して

その年 なし、 層覆 に雨水の多いときはその草が必ず茂る。 して生え、夏至の時 に瓦松に類した黄色の 葉の大なるものを虎牙といふ。 花を開き、花の後に枯死する。

汁を加へて和匀し、 一癰、 疔, 便毒、 黄疸、 喉を漱ぎ、 喉癬を治す」 救生苦海 一日に四五囘咽すれば、 狗牙半支の擣汁に陳京墨の磨 甚しきものも半月に て癒

少し食鹽を加へ、包んで患處に當てて置けば疼が 天蛇頭疼の忍び難きもの。 醫宗彙編 半支蓮と香糟とを用る、 正正 搗 き爛らして

える。

虎分半支 功は同じ。

(科名)

未未未詳。

汪 連仕 采 、藥書 虎牙半支は、 性は寒、 涼にして毒なし。 葉が片方大なるものは

羊角华支、 疗腫、 火毒、 葉が 痔漏を治するに神效が 届に して大なるものは馬牙半支であって、倶に陰山の谷中に生ずる。 ある。

### 馬 牙半支

(科名)

未未詳。

名醬瓣牛支、 鐵梗半支といひ、 叉、 山华支と名ける。石壁上に生じ、 葉は大き

馬牙牛支

(科名) 未詳。 (科名) 未詳。

の半文七十二種を擧げて記載したがこれを第一としてある。

積して蔓生し、 〇百草鏡 花の 鼠 牙半支は二月に發苗 後に枯れる。 四月 に黄色で瓦松のやうな花を開く。 莖は白 ۲, その葉 は 一瓣が一 に聚り、

層

性は寒である。癰腫を消し、溼鬱水腫を治す。

諸毒、 及び湯烙傷、 疗、 癰等の 症、 蟲蛇の螫咬を治す。 蔣儀藥鏡拾遺賦

半枝

蓮は蛇傷を解するの仙草である。

兩の擣汁に陳酒を和して服し、 治し、 半枝蓮飲 初起 0 ものは消し、 百草鏡に云 ۲, 已に成つたものは潰し、 渣を敷いて頭を留める。汗を取つて癒える。 切の大毒、 發背、 對口、 膿を出しても少い。 冬瓜、 騎 馬 等の 鼠牙 如き癰を 章南聞 半支一

# 狗牙牛支

試效の方である。

虎牙半支を附す。

陰溼の地に生ずる。立夏の前に發苗し、 葉は尖つて細く、品の字のやうな形式を

發瘧一日のものは一銭、二日のものを二銭、三日のものは三銭を酒で調へて服し、

服して後に酒を飲んで徹底醉ふが妙である。合せる時には雞、犬、婦人に見られる

ことを忌む。神效がある。

【狗咬】 酒で瘡口の血を洗浄し、 醬板半支を擣いて上を罨する。一二日で痂にな

って癒える。(王小静試験

「瘰癧」 金養湻云く、馬牙半支を葉にして常服すれば、多年の瘰癧がみな消する。

屢"試みて屢"奏效した。

【急痧を治す】 醬瓣草を陰乾し、毎服三銭を水で煎じて服す。

【淋疾を治す】 奇方類編 芝麻一把、核桃一個、石上の馬牙半支を共に搗き、滚

した生酒に冲して服 す

【水臌を治す】 汪連仕 云く、 醬瓣草を収り、 麝香と搗き合せて臍眼に貼る。

五支里を歩行するほどの間にその水が下る。

馬

くして叢生じ、 圓くして醬中の豆瓣のやうだから名けたので あ る。

を開く。山左 水紅色をなして細紅點子があり、 £ 〇百 に生じ、 草 鏡に 或 は 云く、 地方ではこれを菜茹にする。 燥 土、 醬瓣 平 隰にいづれもある。蔓生で、 半支、 叉、 霜を經て彫まない。 旱半支と名け る。 四月に黄色で瓦松のやうな花 二月に發苗し、 葉 は醬 中 0 LJ. 瓣 莖 0 やらで、 は微し方で 石

加へ、 る、 を治する第 のを用 採 江 獻 つて 祥云く、 る 搗 \_\_^ 汁半酒盞を の妙薬であつて、 白帶には白きものを用るて搗汁半酒盞を取り、 この草に二種 取 9 赤帶 酸 あつて、 迷 迷草 には 紅梗と青梗との別が 赤 これ 梗 0 77 もの も赤白 を用 の二種 わ 自帯は、 ある。 和匀して紹酒半盏を あ つて 自 婦人の赤白帶 梗 赤帶 0 B には 0 を 赤 用

性 は寒で 煮熟して一服すれば止まる。永く再發せ ある。 癰腫 を消し、溼熱を治し、 水を利 AJ. し血を和す。

蛇咬、 疔疽 便毒、 風 痺、 鉄では、 黄疸を治す。 汗斑 に擦るが尤も妙である。 〇百

腸癰、

痔漏

草鏡 跌撲には、醬瓣半支一握の搗汁を陳酒に和 して服

瘧を絶つ 家寶方一 醬板豆草を六月六日 の雞鳴時 に採 9 略ぼ洗 つて 日 間

(學名)

未未詳詳。

金 奚住 獨 1/. 草

敏按ずるに、 、喉風を散ずる」 これ は翠羽草であ 探藥志に云く、 9 て、 喉癰を散ずるの聖藥である。 併 声已 すべきであ

2

720

### 神 仙對 坐 草

(科名)

未未未詳。

H して佛耳草 72 0 名蜈蚣草といふ。 だ。 按ずるに、 に似てゐる。 外科全生に、 山中の道旁にいづれもある。 夏小さい黄花を開き、 この草は梗、 毎節間に二架あるところから 葉が長 蔓生で、兩葉相對し、 く青く、 冬を經 て衰 青く圓 かく名 ずと

に生え、 5 ○百草鏡に云く、 つて あ 葉は鵝門草に似て節に對し、 るが、 質は春生じて秋枯 この草 は清 明 0 死 序 するものだ。 に發苗 立夏の時に小さい花を開く。 L 高さ 衰 ^ なとの説は整で 尺ば か 5 111 三月に採 0 あ 鑍 る。 陰 る。 0

場所

時

分 過ぎると無くなる。 〇王安采藥方 名地蜈蚣。

(科名)

### 狗 尾 半

呼ぶ。 百草鏡に云く、類れた垣墻の側に生じ、 葉は茅のやうで、六月狗尾のやうな形の花を開 人家の荒圃中に尤も多い。 俗に狗尾草と

下截とを取つて陰乾 して用 わ 30 綱 目では、 狗 が尾草の: 條 下 77 採收 ただ・見を穿ち L たなな らば花 、赤 と変 眼

惡血を去ると記載したに止つて、 別の功用を言つてない。 故に此に補つて置く。

癰、 癖を治す」 面上に生じた癖には、草數莖を取つて軟に揉み、 時に拘ら

ず搓めば癒える。

「風栗糖疹」 狗尾草の莖で瘀血を刮出し、風を避ける。 數囘にして自ら效が ある。

杭集三方に記 載が あ 30

で紅寨 「羊毛斑」 を挑 破 L 家寶 麻線で

瘰中の

羊毛の

やうな

状態の
白絲を

擠出すれば

癒える。 方 名羊 毛痧とい 300 狗尾草の煎湯を内 服 外用に は銀針

ば脹死する。

龍 鬚

草

野 席 草、 烏龍 髪を附す。

綠 袍 堂、 鐵 線草、 鐵 線筒 人字草といふ

届蓄に似て小さく<br />
細

く [1]

1, 綱目 の石龍绸とは 別で あ る

百草鏡に云く、 山澤に生じ、 穀雨の後に發苗 野蓆草と相 類するが、 72 だ席

草の葉は直上し、 この草は横に生えて地に布き、 小滿の時に莖が抽き出て青い 細な

花を開く。

德勝堂 傳方 棒槌草、 また了雞草とも名ける。跌打を治す

帯ノ地チ指 に芻を訛っ 0 汪 連仕 つま て鬚とした。 ガー しまう 地 土產 方ではこの草で席を織 0 de 0 は 卽 ち义雞草であつて、 る 石龍绸、 义、 草龍錫の名が 鹿跑草 と名け あり、 3 後

永嘉江一

帯ノ地

切 0 瘡疥を治す。 眞の席 に総 る龍鬚に至つては、 その性温、 和であつて、 風火を

散じ、 大い に溼熱を理 す

П 咽 の諸毒、 火症、牙痛を治す。

紫維欄 龍鬚草

平地木、 黄疸 の初 茵陳各三錢を水で煎じ、 起。 叉、 脱力虚黄を治す】 三服に分けて朝、晝、晩に服す。 〇百草鏡 神仙對坐草、 三葉白、荷包草、 服で全癒する。

脱力虚黄には五劑を用ゐる。

祝氏效方 洞大仙草膏を用ゐる 叉、 毒蛟には、この草を搗いて汁を飲み、 渣

で傷口を罨する。立ろに癒える。

切の疝気】 劉羽儀驗方 仙人對坐、青木香の二味の搗汁を酒に冲して服す。

立ろに效がある。

噎いっかく 水腫、 鼓脹、 黄白火疸、 疝氣、 陰症傷寒を治す。(王安)

## 紫羅襴

(科名)

未未詳。

白花のものが良く、 溪澗 に産したものが尤も住 し。 その根を薬に入れる。 多く服

してはならね。人をして吐瀉して胃氣を傷めしめる。

て搗き、 臌脹腫滿を治し、 酒で少量を服す。(汪連仕採業書) 水道を清利する。 土に産したものは跌打損傷を治す。 根を取つ

(和名) 未詳。 (科名) 未詳。

の通りにしてその後用ゐて見ると、頗る效驗があつた。

癰腫、一切の血症、等察を治す。

## 眞 珠 草

菜部にある真珠菜とは異ふ。

小珠があり、 ほどの大いさで纍纍として直く綴られ、霜を經て紅くなつてゐた。 あ 17 てみたが ることを悟つ ある。 る小草を見た。 醅 症 指南 癸亥の年、 いづれも識る に云く、 た。 書開 葉は槐のやうで狭く小さく、 夕刻取 5 予が西溪に寓居してその土地を視 て夜閉ぢ、 珍珠草、 ものがない。 つて視 高さは三 名陰陽草、 るとその葉が果して閉ぢて 偶ま歸つて指南を関し、 四 7 ----0 名假油柑といふ。 葉の背に小珠が生じて もので、 祭し 人家の ねた。 72 始めてこれが真珠草な 時、 捣脚 この草は、 Ш 土地 野 下 に生 70 0 の者 て、 間 の道言 之、 葉の背に 鳳仙 17 等で 詢為 處 和 子 處

眞 珠 草

ある。

末に

して白湯で服

或

は

魚魚

を蒸煮して食ふべ指南

小

兒

あ

らゆ

3

病

及

CK

諸

疳瘦弱、

服

0

盲

せ

んとするものを治し、

いづ

n

も效が

三八七

(學名) 和名 未未詳詳。

け 野席草 る。 清 明 Ш 0 後 澤 77 0 出 水旁に生ずる。 から 生 之、 小滿 席 0 時 草に比較 77 細 小 な花を開 してやや短く 产 根は 細 6 竹根 0 里 た能装草 に類して 黒色で 2 B 名

ある。 藥 17 入れる 77 は 根 を取 0 て用 ねる

時 にし、 を出す の出 血崩、 疣病、 TIL. (草樂鑑) 風氣 25 は 疼痛 口 野 咽 溼熱を利 話 毒、 鶴膝 火症、 風、 たり かん 夢遺 鶴 膝 を止める。 精濁、 風 す。〇一盤珠 を治す。(百草鏡) 崩 中、 酒で煎じて服し、 溼痺、 瘰癧 鼻衄、 痰核 公王 痄腮を治 湯に煎じて洗 用予) 鼻 CI 中 H 0 \* 不 汗 明

て茶に代へて服す。 齒牙 が 疼痛 L 動搖して落ちんとするもの】 一二日で牙疼が自ら止み、永く再發せね。齒牙の動 〇仁惠方

野

一席草

根

を湯

12

煎じ

搖

する

B

も石のやうに堅固になる

未未詳詳。 **飃して貯蔵して置けば、痼疾一切の血症を治し得るものだといつた。** は烏龍鬚と名けるもので、 って、燈心のやうな狀態で下垂してゐるのを發見した。 鳥 龍 鬚 徐 士: 云 < あ 五福星が樹を照したためにてれ る郷 人が 田 野を行く時、 老柏樹上に 道士はそれを指して、 が生えたものだ。 細 < 長 その郷 V 草 が 取つて 人は これ 叢 教

(科名)

は

楊清

叟外科 所

載

0

形狀と同

じである。

或

は

[ii]

名異物であらう。

獅

子草とは迎に

殊言

なるものだ。 並に存して 考證 に俟

#### 石 打 穿

鐵筅箒を附す。

節に雨朶で 坐と相似 葛祖 方 7 7 あるが、 るが 名龍芽草、 これ 72 だ葉 は藍 石見穿、 1: に紫斑 の端に掛張し、 地胡蜂、 0 あ 3 點が 或は 地蜈蚣。 別 三四、 であ 5, 〇百草鏡 或は H. 五六相聚っ 0 7111 仙 對 地蜈蚣は神仙對 시스 岸 T わ 0 3 花 點が

は

毎

て、 別である。 莖は高 龍芽草は山土に生ずる。 これは石見穿ではないかと思ふ さ一二尺、寒露の時に花を開 立夏の時に發苗して地に布き、 b て穂

白芽が

あつて尖つて圓

**く**。

龍芽

に似て頂に

黄花を開くところから金頂龍芽と名け、

に成り、

色は黄で細く小さく、

根

は

葉には微毛が起って

2

頂 名 龍芽は、 鐵 胡蜂 莖に とい 30 白 毛が それは か 5 老 葉 松が 77 微毛が 黒色で形がそれ あ 6 寒露 に似て 0 時 77 72 逑 3 からだ。 から 抽 き出 叉、 て、 紫で穂 種 0 紫 25

九龍草 石打穿

本草綱目拾遺草部下

九 龍 草

(科名)

未未未詳詳。

多い。 百草鏡に云く、 葉 は絨 細で青色である。 石上に生えて一丈餘に蔓延し、 叉、 九頭獅子草と名け、叉、 ただけで、 節の處に根が生え、 引用した楊清叟外 金釵草と名け 苗頭が極 る。 按ず めて

生ずるといふに至つては 0 條 77 述べて あ る その 誤で 苗 あ 葉 る。 は、 この草の やらでは あ るが、 楊梅 0 やうな紅

る

17

綱

目では、

九龍草

は僅

に雑草

中に

附記され

子を

科 方

性は温であるし 血脈を行らし、

風痺、 跌撲損傷、 能 契 耳 蛾、 痛風を治す。

妙態 家質方 九龍草を搗いて醬板 と共に罨する。

臭蟲を除く

經驗廣集

九頭

獅

子草を取

つて寝臺の

四

偶

に置き、

偶

毎

77

三顆を草薦下 77 置 5 て自 ら乾 にくに任 せ る。 臭蟲 を 去 ること神 妙で あ 30

寶 紅白蛇纒】 毒 一蛇咬を治するには、九龍草の搗汁半碗、雄黄二錢を酒に冲し 王氏 | 秘方 九龍草を焙じて性を存 麻油 で調 て服 7 搽 すれ 30

止

v

この草に生ずる楊梅のやうな紅子の搗汁も喉痛を治し得る。

按ずるに、

これ

がば痛が

周

**氏**家

を穿ち 世 結實 て以 た。 < L L ナ さすに盈 Ļ B 葉 眼患蒙知る者少く、 て全し。 て數言を著す』とある。 てこれ 啻に餓荒 以て は あ 0 30 胃 區小にして針刺 r を穿 たず長さ更に倍 不治の症として 間 噎膈 を誌 故に並にその説を存 77 小 に對するの栗、 つて能く す。 にこれ 葉 を 灰はさ 歌に曰く『誰人か石打穿を識得するや、 岐黄 堅き み、 費: を飲めば痰立ろに 5 7 層層 識らず名浪に傳ふ。 を攻 この歌の中に言 るが、 隆冬に於けるの裘の 圓莖枝抱起つて相連り、 宿根本を生ず三尺許り、 To 對 して附録 此 余は 莖葉 して相 この を採扱 して置く。 化 新 し、 つてある形狀に據れば、 例を 魚羊 L 丹砂句漏 11 味は苦 如きの 嚥すれ 得 て擣いて汁 て十たび投じて 子は存苗 秋黄花を發いて細瓣 辛平 みではない。 ば は 平復 葛仙 綠葉深紋 を用 22 の事、 L して肺 を發 72 T また鐵筅等らし 功 九たび效 し弟肩 鋸齒 蔗漿 乃ち 余は 服效 最 8 77 入 ·fi. の邊、 歌 養生 先 自 17 b, なり。 んづ。 12 を 酒 隨 作 東北と 伦 腸 濶 げ 使 0

出で のやらで、 て大暑になると花を著け、 癸 11: 0 その花は黄で小さく、 年、 余は 親しくこの草を家園 恋を 條上 叶 き條 一に攢簇してゐるものであったので、 を抽 12 植 き出 ゑて見 1 たが、 穂になり、 それ は さながら馬 小暑 の後 始め 鞭 12 il. 語か T 0 馬 穗 抽管

に採

る。

成 つて花 を開 30 俱 に二月に發苗 し、 葉は對生して地に貼し、 九月に枯れ る。 七月

地蜈蚣 B つて、 も名け、 は 龍芽の二 は 大風、癰腫を治することを言つただけで、その他の用途を言つてないが、葛祖遺方に 的確 その ○按ずるに、石打穿は、 か 地 判らな 明 下の註に、石打穿ではないかと思ふといひ、龍芽草下の註に、 一蜈蚣は跌撲、黄疸を治す。 功用 にその 主治が下氣、活血、理百病、散痞滿、 種と地蜈蚣と倶に一物ではない。 明とし が甚 知識があつたものか、敢て妄議は出 いが、 て二 だ度 種 ての く記載され、並に諸名がある。 0 書は明末 功用が各っ 綱目では有名未用下に列してあつて、ただ骨痛を止め、 故に百草鏡ではその用途の相同じきとところから、 から傳 異つて つたもので、 ねる。 。 その 跌撲、吐血、崩、痢、腸風下血とあ 功用を論ずれば、 來ない。 葛祖 これを百草鏡に就いて考へるに、 し、翻職の胃を平にす。 或は対訛が 方が何ゆゑに混じて一 此に附記 石打 あった して また石見穿と 穿は黄疸を治 再考 B 0 に俟 とし か。 或 た

を識

設得する

は

誰ぞ』

とあつて、註に、噎膈翻肓は、從來醫者も病者も羣つて相畏懼

接ずる

12

蔣儀

藥鏡拾遺賦に

『咽膈の痰を滾ん

石打穿

○百草鏡――芒種の時に花を開いて簇を成す。

は、 300 け、 鐵 風痺、 〇種 第 急は この草の乾いたもの一兩を用ね、白酒で煎じて服す。 結實は筅帚に類して能く人の手を刺すところからかく名けたのであ その葉 福堂方 血崩、 、葉は紫頂龍牙に似てゐるが、毛がないだけ別である。 は薤に似て根は刷 黄疸、 鐵筅箒、即ち石見穿である。綱目には、馬藺子もまた鐵筅箒と名 吐血、跌撲、鬼箭風を治するに神の如くである。擣いて肩 詩のやうだとあるが、これとは全く別である。 四五劑で癒えるとあ 七月小さい黄花を開 30 草質に、 黄 洹 澗、

汁に飛麪を加へて調勻し、包紮して湯に煎じ、瘡疥を浴すれば立ろに癒える。 て飲む。 風痺、 〇叉 鶴膝等の風を治す】 ある方。 鐵筅等、 白毛藤、 〇茅崑來效方 地蘇木、 龍芽草、 鐵 **筅等三兩、龍眼肉半觔を酒で煮** 蒼耳草各一兩を酒で煎じ

鶴膝風に敷く。

鮮のものを根、葉を連ね、もし秋、冬で根が老いたときは葉を取り、

て服す。 五劑を用 ねる。

自 毛藤、 風痺 の薬酒 蘇木、 絡石藤各一兩を酒に十日間浸して用ゐる。 □ ○救生苦海に云く、弁に跌打、瘋腫を治す。鐵筅等、八角金盤根、 (科名) 未詳。 (科名) 未詳。

> 療ず。 喉痺、 鞭草は花 やうなもので、又、石打 なる名があるところから、 たのだといふことを悟つた。 くして一尺ばかりある。 葛祖方 「乳癰の初起」 李氏草秘 閃挫、 が紫だから紫頂龍芽なる名が 腸風下血、崩、痢、 宿食を消し、 百草鏡 石見穿は竹林等の處に生じ、葉は少くして艾のやうだが、 打傷、 穿の葉の深紋が 百草鏡に、 中滿を散じ、 龍芽草一兩を白酒半壺で半碗までに煎じ、 地 撲損、 蜈蚣とは 食積、 あり、 石見穿ではないかと思ふといつたのである。 膈氣を治す。 甚だ相に 黄白疸、疔腫、 氣を下し、吐血の各病、 あり鋸歯が この草は花が黄だか 類せぬもの これで見ると石見穿 あるとは合致し 癰疽、肺癰、 だが 翻胃、噎膈、瘧疾 5 5 な 金頂 0 乳癰、 革 龍芽 の葉 21 8 痔腫 花は高 と名 は 地 艾 蜈 を 蚣 H

の手を刺す。 に似て微に白毛が す。初起の 鑶 **筅** もの Щ 故にまた千條針と名ける。 間に多くある。 は消 ある。七月に小さい黄花を開き、 膿と成ったものは潰し、 莖は綠にして方に、 且. 上に紫線紋が つ能く膿の出るを多くなくする。 結實は笑等の形のやうで能く人 あり、 葉は紫頂 飽食後に服 龍芽

に類し、青色で微毛がある。立夏の時に採る

〇 百 五月には無くなる。二月に發苗し、 **草鏡に云く、蔓延して生じ、喜んで土墻の頭上に生える** 乃ち小草である。三四月の間に節煙中 三 月に採 るもの に子

を結ぶ。子の形は外腎のやうで内に二箇の細核がある。

性 「疝氣」 は 溫 なり。 **澹寮方** 疝氣 を治し、 狗卵子草を用る、鮮のもの二兩を搗いて汁を取り、白 下部に行り、 大汗を發して妙である 腰 浙 を治 酒を和 す。

L

きは、 7 癒える。 て服す。 る場 三四月に預 合は、 餓ゑた時に藥を服し盡し、醉うて寢具を暖に被て睡る。大汗を發して自ら この草は性温であつて、能く下部に達するものだ。 ただ一兩でよし。 め採つて飃し乾して保存したものを用ゐる。 白酒で煎ずる。紫背天奏五銭を加へて共 もし鮮のものが もし乾 5 へに煎ず 72 もの な n \* r ば 用 2

脻 戌 0 华. 子 は臨 安の官舎に なたが、 屋後の 売间 に多くこの草が 生えて わた。 驚い

更に

妙

6

あ

る。

碎に 12 發出 て藕台色の花を開き、 小 將軍に似て葉がやや小さく、 節椏に花があつて子を結ぶ。子は狗卵のやうで頗 色はやはり淡緑である。春分後に細 る別:

(學名) 未未未詳詳。

> 跌 打傷 金居士選要方 鐵筅箒三兩を酒で煎じて服す。

四月には四 一扇ならなっ 蔣雲山 一個といふやうに月で數の多寡を分け、 傳方 石打穿草を月を按じて 草頭 搗汁に人乳、 個 を取 羊乳汁を攪匀して服 5 三月に は 個

すっ 立ろに效がある。

煎じ澄清して洗面する。 面上の斑靨」 朱子和方一 三四囘でその斑が自ら消する。 一鐵筅箒の地上に自ら落ちた葉、 弁に子を取り、 湯に

と共 日 連ねて倶に用 取 鶴膝風 に用 つた新鮮なるものを要する。 る 飛麪少量を加へ、共に膝眼内に打紮する。 ねる。 種 福 堂方 秋、 冬で根、 石見穿草を根、 梗が 一夜隔てたものは用ねてはならね。 俱 に老いたときは 梗俱 17 紅 色の ものを用 葉半分を用 2 るが住 鐵筅籌草一分 わ 30 俱 枝を に當

#### 狗 卵 草

1 穀雨の後に椏間に細碎なる花を開き、 名襲珠草といふ。人家の額垣、古 砌の間に生ずる。 細子を結ぶ。 子は腎に似 葉は 小將軍草に類 て、 叉、 して小さ 椒 0

形

す。 併に瘰癧の初起を治す。

### 兎耳 枝箭

獨葉一枝鎗、 金邊兎耳、 兎兒酸を附す。

高さ五十ばかりに抽き出て、 葉は厚くして邊に黃毛、 花である。 陰山の麓に生ずる。 故 12 枝箭と名けたの 立夏の時に發苗し、 軟刺が 上に倒 あり、 刺が だ。 並、 薬に入れ あつて軟だ。 背にも倶に黄毛がある。 葉は他に布いて生え、兎耳の形に類する。 るに は綿で裏んで煎じる。 即ち花であつて、 寒露の時に心が 毎枝に 毛戟が ただ

かう 肺を射して人をして咳せしめる 地に貼いて生え、八月莖が抽き出て一尺近くになり、 百草鏡 東耳 一枝箭は、 葉は橄欖のやうな形で邊に針刺があり、 恐が ある 力 らだ。 花は柏穂のやうで萌刺

ただ七八葉

が

あ

る。 **b** 並、 葉に毛が ある。 七月に採る。 小鹿野、 銀茶匙、 忍冬草、 月下紅等の名が あ

汪 連仕 云く、 兎耳 箭は、 初生の苗をば金茶匙と名け、血分に入り、 吐血 を止 め

(和名) 未詳。 (科名) 未詳。

> 作したが、 n 満觀る可 る。 予 きものだ。 と同 この草を酒で煎じて服し、 建 物 に住 その 草は地に蔓り千百穂併に んで ねた許氏の 後に永く再發しなかった。 子 が、 ル 年 一根であつて、 12 して疝を患ひ 立夏の 發すると厥を 後に 13 く稿が

# 粒金丹

柳 ある。 つて 5 つて B に魚を穿したやうである。結子は枝節の間に在り、生では青く、老いると黄にな ŏ 地 名洞 葉は 根 は に落 77 大いさ指ほどあり、 裏神仙といひ、 は ち、復た豆大ほどの小枝子を生ずる。 牡丹に似て小さく、 P はり子が 叉、 無 5 野延胡と名け、 B 小なるは Ŏ 根は長さ二三寸、春小さい紫の花を開いて穂になり だ。 採収 豆ほどである。 L して関用 江南地 その 方では飛來牡丹と呼ぶ。 しては 根下には結粒が 種 なら 0 黄花の VQ. 多 あ 0 は蒿屬 つて、 處 年 であ 處に 深

痔腫、 跌 打 風痺、 損 傷、 閃然 風氣 を治し、 腰痛 に敷く。 癰腫 便毒、 瘰癧、 天蛇毒、鴉翅毒を消す。 擣つて火丹、

腫毒の初起」 百草鏡 一粒金丹根上の子一兩を取り、 搗汁を陳酒に和して服

(科名) 未未未詳。

金邊兎耳

形

13

兎耳草

0

is

うで

地

72

貼

して生

え、

葉

0

Ŀ

闸

は

淡綠

下

面

は

微

自

初生

時

17

は

葉が

à

ġ

捲

5 7

東耳

筋 脈 か あ b 緣 邊 12 黄 毛が茸茸として金色をなし、

0 形のやうだ 沙 士: 0 111 1: 77 最 B 多

味甘く 淡し。 虚勞吐 ÚL を治

鬼耳 酸 汪 連仕草藥 方 卽 ち穿地鈴である。 跌打損傷を治す。

#### 金 線 釣 蝦 蟆

(科名)

未未詳詳。

(科名)

未未未詳詳。

線釣蝦蟆と名 田 野 Ш 石 0 け、 間に蔓生 叉、 獨脚蟾蜍と名け、 す 3 葉 は 角 風 に似 また 金線 7 光潤 重 樓とも名け で青黄色を帯 30 CK 準し 7 細に わ 3 0 痘 根 毒 は念 方

中 77 これ を用 7 7 ある 綱 目 の草 河車、 及び蚤休では ない

丹房 本草 金鈴草、 名挂 金藤、 また 金線釣蝦蟆ともいふ。 その

硫黄 を 制 す。 その 霜 は雌 五 を 煉 b 汞ラ を煮得 3

鈴のやうで、

莖を折斷す

3

と乳汁

のや

5

な液

から

あ る。

自然汁

を取

つて雄

黄り

を伏

子の狀

態は

百草鏡 金線釣船 螞 は Щ 土 77 生ずる 莖蔓は紅 ζ, 根 は 細

金線釣蝦蟆

三九九

葉

か

大きく

卷

(科名) 未未未詳詳。

> 肺癰を治 す。 王安采薬方には、 葉底の紅きものを金茶匙と名け るとあ

勞傷を 性は 寒、 治 味は 血を調 書 U 血を行う るに 最 らし、 3 效が あ 血を涼じ、 6, 怯弱 肺 の要薬である。 0 經 17 入つて肺 肺癰、 火を清 肺接、 黄疸 吐 LÍI.

心疼、 跌打、 風氣傷力、 咳嗽咯血、 腫

肺癰、 縮脚 癰 慈航 活 人書 白石楠葉の嫩腦 十二箇、 兎耳 草二 雨を好

【骨蒸勞怯】 吳善仁方 兎 耳一 枝箭で鷄を蒸 して 服 す。

酒で煎じて服す。

肺癰

は

二服、

腸癰、

縮脚

癰は

服で

癒え

る

獨某 枝鎗 一莖に二梗あり、 深山に生じ、 梗に葉が 四五月の間に土人が あり、 葉は 兎耳 採取 に似て、又、箭頭に似 して市に賣りに出す。 T 長さは 2 る。

梗は 細 く尖 つて新 たに抽 き出 た竹萌のやうだ。 故に かく名けたので ある。

会百 草鏡 獨葉 一枝館 は山 原に生じ、 清明 時 に發 L 、穀雨

0

出

0

後に

枯 死

する。

長さは 二三寸、 葉 一花で、 葉 人は橄欖 のやう、 花 は錐鑽 に似 る。

枝鎗草を生で擦れば癒える。 味 淡し。 功 用 は一枝箭と同じ。 〇朱烺齋任城日記 諸毒蟲咬には、獨葉

ば斷 し得 背で虚気が かし吐して 次ぐ、凡そ大毒 〇趙 なけ じて川 宣真栽 12 ば偏 心を攻めるものは、 後にはその病が失へた如くなり、 るてはならね。 云く、 勝の害が はこれを服すれば必ず吐く。 金線釣蛤蟆 ある 薬力の は、 この草でなければ治癒せ 性が 生の 大なるために病がそれ F のが 毒は卽ち內消する 力が大きく、 一般に多くは懼畏して用ゐないが、 ない。 乾け に相當 もし小 るも ものであ L 0 得な 清 はややそれ 30 の場合なら 0 凡そ發 相 L 77

30 性 澗 は 近立を托 小 味 は苦 腫毒 L 癰を消 8 追散 L 瘰癧 風を去り、 を治 Ļ 毒を 外科 散 する の聖薬であ H 草 30 鏡 根 は性 凉 であ

○葛祖方――振涎を吐するに瓜蒂の代用となる○探藥志――腸癰を治し、風を追ひ、毒を敗る

拉 去り、 も妙 凡 福 であ 2 Ti 监 槌で 心書 3 切 打碎 0 痰延 風 痰結胸には、 全線 す を吐 30 重 鐵器 樓、 する必要 俗に 77 角蜀 銭を陰陽水で和して服し、傷寒で瘧となったもの 南 31 金線 る症 7 は 釣 なら 77 蝦蟆 遇ったとき、 と名 ¥2 隠し乾 it 3 これ 採 して末に 収 を瓜蒂の したならば外の L 化 小 崩 磁 とす 瓶 黒皮を なさ 3 收 から 貯

按ずる く紫でなく、 て金鎖匙に類し、 防 薬が 已多 芒種 甚だしく圓くなく、 され と相 の時に穀精の花のやうな花を開く。 似 1 70 2 から 実岐が、 但 し根の形が あり、 葉中の蛛網紋が明ならず、 似 7 70 根を採つて薬 な 13 蛤 帅马 は いこ 弦が 入れ 11: 20,

ない點が別で

ある。

9 已で 柔軟であり、 3 に入ること深 ○草質に云く、 紋が あ 小 のて重 滿 鮮明でなく、莖が甚だ紫でなく、形が蟾蜍に類せぬもの 0 時 葉上 くな 樓ではない。 に發出 に蛛蝄紋があつて甚だ鮮明である 1. 金線 ので土を刨 重 蔓が 樓は陰山 延びて色は紫で つて取 の麓に生じ、 り易 1, あ その 30 根には蟾蜍に類した疙瘩が 葉 性は涼であつて、 もし葉が関くなくして微し尖 は相對せず、 ならば、 黄龍 乃ち 所祭 それ あり、 77 11-薬 類 は防 であ 1

0 汪 連 仕 草 藥方 紅 線 0 B Ö は金線弔蝦蟆、 清莖 0 E のは漢防 で あ る。

蟾蜍 を結 E 聖兪云く、 年外しきものは、一本を掘り取 重樓根はさながら三足蟾のやうで、その根の旁にまた根が生えて るとその下根に數十の蟾蜍があつて、

て横

に掛

つて

ねる。

其の力が

最も大で

ある。

風 毒 流火を治すし 握を取つて酒で煎じて吃ひ、 或は酒に入れ 7 性はから 0

間

者

て渣を去つて服す。いづれも效がある。

## 老君鬚

(科名)

未未詳。

莖と葉と倶 百草鏡に云く、 77 微に 自 ての草は立夏の後に發苗 毛が あ 2 て、 首鳥 0 亚 薬 葉は何首島に似て微 0 光澤 あ るやうでは な し狭 5 く、對生し、 根 は自 微

に類し、 王 安採藥錄 白く して 極めて 老君鬚はい 13, 5 0 溪澗の邊に生じ、 故に かく名け たの 藤が起つて二三尺になり、梗は青く、 だ。 薬に 入れ るに は 根を用 70 る

根鬚は白黄色で數十條ある。能く痞を消す。

b うで白く、 出 腫 7 味辛し、 ○按ずるに、 帯 ねるところが氣 を治 性 学 す るも 頭 は熱であつて瘀を破 王三才醫便に に似たもので、 0 で、 高い。 根を探 莖藤 いって擂り 根が 老軍 は、 2 青 需は赤、夏、秋、 旅 < 毛氏瘞痺方にこれを用るて瘰癧を治すとある。 を牽 葉 任酒 63 は檟葉に似て尖つて小さく、 て去 で服 る 俗 冬常にあり、 渣を忠處に敷く 77 社 公口 鬚と名け 青くして衆草を 根 る。 は 蠹 やは 0 CZ

(科名) 未未詳。

> には 錢 を發作 に臨 んで空心に水で和して服し、 禁口痢に は 錢 を流 水で 服

鐵器を忌

跌撲傷 張氏傳 方 根 0 搗汁を取つて酒を和 して服し、 渣を敷く

拍熟して毒に貼れば能く毒水を拔いて外に出す。 葉を天膏薬と名ける 腫毒の破爛し たるに貼れば、 酒で煎じて服すれば心疼を治 能く毒を拔き口を收める。

せて搗 水に磨つて痔 0 汪 連仕 いて服すれば毒を敗るの 草藥方 に探り、 天膏藥 膏に煎じて百 は、 功がある。多くこれを食へば人をして吐瀉せしめ 疔瘡、 病に 惡毒、 貼 る。 流 注、 婚毒く

鼠瘻を治す。

生酒と合

る。

#### 雞 蝨 草

云く、 の草を覚めて服し、 17 この 海かいない 12 造 は深秋に \$ 0 あ 5, 沈清芝は 葉 あ は苧麻葉の るもので、 劑にして癒えた。 風毒 を患ひ、五六个處に穿流して非常な疼痛であったが、 のやうで氣が臭いところ 紫の花を開 30 子は椒核のやうであ から難蝨と名け る。 30 處 必效 處 0 方に 原 ح 隰

で veolens, L. (料名) (料名) (料名) (料名) (共和 (芸香科 へんるうだハ歐洲カウ、 へんを単ルシテ屢々培養セラール・リット (本名 (大子 ) (本名 ) (大子 ) (大

あ 傳 () 1: 惠 方 面 77 云く、 は 11 色で三葉が 葉は蛇卵草に似て。 分れ 枝梗 は薔薇に似 古 慶子に て刺 似 から 7 あ 7 3 3 几 长 月 面 0 は青くして豪が 間 に子を結ぶ。

根を取つて川ね、子も薬に入れ得る。

す で煎じ IÚL 服 症 して 7 を治す 後に 碗 とし、 寝具を被 傳 信方 办 酒 7 77 全身 碗 云 1 を を暖 加 葛 ^ 12 7 公 根 Ļ 再 び煎じて茶杯 \_\_\_ 手 兩 -を鐵器を忌んで木 別何 膈 臍 77 腹 八 分ほ を 數 、撃で碎 どに 通 磨 6 300 3 梨 就 水二 寢 晚 B 時 前 大 17

碗

服

すれば癒える

如

<

77

L

7

雨を再服し、

その

次の

日

77

また前の

如く

77

して

雨を服し、

----

日

連

服

0

鵝が 葛 6 祖 忠處 方 に掃 35 公草、 乾け 名家 ば 潤 母藤。 13 3 脚氣腫疼、沙木腿を治 す。 搗汁を熬つて膏に

## 芸香草

学名の名

んるう

身 に著け 職 方 考 3 上海 3 L この 府 77 草を嚼 産する。 んでも味 能 く毒 0 瘡 な を治 いときは蠱 g 種に に中 地 方 つた 77 入 ことが る者は 判 これ 3 を携 その 場 7

葛公草 芸香草

沒時

Įij.

3

15

T

榆

なり

(科名) 未未詳詳。 び薬渣 風 を通 言 たので に煮て 77 8 症、 余曉 拘ら て效 汪 王安采藥方 落結 利 連 たんくかん を痞 仕 景 からざる神效が あ 魚の熟するを度とし、患者をして先づ魚を食はしめ、 から を治す 云く、 云く、 30 あ 葛公草 毒を敗り、癰を消 結 女子 0 鶴膝等の もし の至 生酒 72 老片鬚は 風 金銀草 塘 反 る所に撲ち、 老軍 醫便 に應がな 罐を用 を治 風 か This 0 を治す。 る。 味を、 根 根 か ねて、 痞結が年入しくして飽鼈となり す。 は 血は を老君鬚と名け 0 痕が 翌朝 細くして白微のやうだ たときは U 外に鰤魚一尾と薬と 春 づれ 面 てれを去る。 黄、 夏は 三五 も酒で煎じて服 松 痞塊を消 3 巴 連 薬 龍虎丹を合すに用 大小 を川 服 す。 す 便に を共 る。 わ す。 氣を理し、 物が下 その 秋、 にその 72 次に 3 物 冬は 多 の跡 酒を飲 罐 12 0) 2) ば即 腫を消し、 77 根 に累に から 入礼 を 三十六 ち效 川 なくな ましめ、 70 刑 3: П 2

種

0

關

格

性は涼である。肺火で膿血を結成するもの、癰疽をが、浜中に産するものがこの類なりや否やは判らない

癰疽を治す、採薬誌

月閉には、

に和して酒で煎じて服す。(滇南志)

### 石將軍

に過ぎぬ 立夏の 名紫羅毬といふ 後に苗が生 根 0 水 は勁 之、 秋期に紫色の圓暈のある花を開く、高山の石上に生ずるもの く細くして六月雪に似て 葉は龍芽草に類して略ぽ小さく、 2 3 節に對し、 高さは 一尺

に生えたものは甚だ肥えてゐて、 謝雲溪云く、 西湖の 鳳凰山に ある。 治症に卽瞼を擧げ得ない。 石岸の旁に生じたもの 葉は据木のやうで對生 を薬に入れ 3 士上

風を疎し、瘀を消し、腫を散ずる。

し、梗は方で色は紫、

高さは一尺餘、細かな紫花を開いて毬になる。能く血を活し、

或は 味が 水、 L 酒で共に煎じ 性は 不であ る。 30 風寒閉塞、 切 の跌打損傷を治す。 或は癰疽の初 起の 血瘀の散ぜぬには搗汁を服 如きもこれ を服すればいづ

ーチ挿本デ意外目佛全へぜ葡リン糖フ金!ルレルノチテノノク 七防入植リチ有的局草は一覇 - 上體 『草ル \*等 - 『ル其ニ主精 五ギシ物 | 要害ニ方ハーチ糖クハチョ中等ピノア \* ケ他ル成油 科學和 名 ラ中等ピノア ケケ他ル成油 。得置ノースナ賞~茶二生及エ加含 ラテネ酷ル ポル含ン酸コレンメトハ含 ノチ有、酸ホニレ、チンコム。 得置ノースチ質、全人エルロボルク (ローンンメトハ合トク葉ニ °ル月驅劑、成コル水有ノチ有 ) シメトハ合 (野子效又チス風ト) マステオ (コン・メートの ) がい書で、チンコム 。 メチ酸 コーンスシェル 對此ルーメ 。 ※ 農籍リヒテ多經 3 (リンニル」 ト 。 ネスー 應兩へニチ精 (害ニ °ス注量ノ 3 (リーヨチ配イ又オテソス種プシル油 未未詳詳。 那時子效又チス風ト 那ハ書ア「以 通シー 楽蟲籍リヒテ多經瑞 植害ニ。ス注量ノ

雲南

志

艦

8

解

L

毒

瘡

を

治

す

切

0

瘡

毒

瘴

悲

21

は

5

づ

n

3

持ち

汁!

を

服

す

判

3

12

は

圳

縣

から

3

1,

を

治

專

6

藥

性

考

味

辛

治

症

は

同

合急に 2 0 汁 を 服 L 7 叶 H ば 解 L 得 3

H ٦ 按 主意 す 薬な 3 0 3 雲南 0 を ば 志 韭 17 芸 昆 11)] 1 17 名 產 け す 3 3 種 を あ 0 7 لح Ŧi. 葉 3 0 3 0 \* ば Hi 東芸香

0

能 が < 藥 性 2 蠱 0 考 を 草 解 17 を す 云 携 < 擣 CA 7 汁 Ŧi. を 葉 70 服 T 葉 21 な す 嚼 香 2 韭 7 h 菜芸 C. 生 見 文 香 7 3 味 3 は 瘴 能 0 0 な く瘴 は 瘧 昆 5 5 瘧 治 训 3 を す 77 截 は 產 中 あ 3 し、 毒 な 蠻 瘡 夷 清 3 等 地 とが 0 方 疾

鏡 面 草

作な あ 湞 h 南 ٦ 階い 葉 志 和Jt. 0 面 0 海になるうう から 石 鏡 胜 0 25 27 å 13 產 5 す 77 生 3 光 Ž 能 0 葉 7 < 深 は TŲI. 絲 指 脈 色 を 间 6 II 通 あ تع ず 0 3 3 大 土 5 人 3 按 は C. す 嬉き 3 見じ < 17 草 2 と呼 2 0 0 邊 草 CK は は 叉 微 今 21 は 碎 - 担担 處 連 齒 處 錢 を 12

名 名

名

H

3

花

0

開

<

を見ずし

T

ただ葉

から

見

克

3

だ

H

0

3

0)

だ

à

は

6

鏡

田

THE

لح

11年

3.

蛇傷を治するに、 根を連ねて搗いて傷口 を罨し、かくて酒で煎泡して服すれ ば 立

ろに癒える。

汪

|連仕菜藥書

蛇眼草、

郷間に産し、蘆叢、水澤の旁に甚だ多い。

一切の蛇傷。

疗、 俗に 蛇口 半枝蓮と呼び、 落得咬と名ける。

痔を治す。

### 年 健

(科名) (學名) (和名)

未来詳。

木村(康)日ク、

Oliv. 尹干年健二充 Henry ハめぎ科ノ Holboellia cuneata 0 やうで長さ數尺、氣は極めて香烈であつて藥酒に入れられる。 朱排山村園小談 千年健は交趾に出るが、 近頃は廣西諸上郡に 風気痛の老人に最 産する 形

は 藤

も宜し。 筋骨を壯に この薬を服食すれば素菔を忌む。 する 河に浸して鐵地風、虎骨、

牛膝、竹枸杞、二蠶沙、

華解と共に理風として用る

### 娛 蚣

3

胃痛を止めるには酒に磨つて服す。

科多名 (和名)

未未来

溪淵、 田港の止水中に生ずる。流水では生えない。形は蕨、糞のやうで、中の

(科名) (科名) 未未未詳。。

> 37 も效が あ 2

#### 五 薬 草

これ は火葬場の上の草である。 程雲來即得方に、 五葉草と名くとあるが、 亦 た形

場合に 狀は 能 く痘後 記 は 載 して 右眼 な 角

貼 ればその翳は移つ の眼翳を移す 0 て鼻梁内に行く。 肉 1: に貼 この草を搗いて豆大ほどの 22 ば 右眼 に移 その時この餅を去れ つて 15 \_\_\_ ¥j. 小餅 CK ば翳膜 2 にし、 0 餅 が除 18 左眼 左眼 H 绚 に関 3 0 例 0 1: なり に 3

#### 蛇 草

(科名)

未未詳。

せ 古井、 やうな状態だ。 諮 VQ 羅 附記 及び年深 志 して考證に俟 形は波稜に似 き陰溼の て敷けば蛇傷を治すとあるが、 つ。 地 に生 て小さい える 形は淡 FI 花 を開 竹葉のやうで葉 < 按ずるに、綱 てれ と同一物なるや否や判 0 背 Ħ 15 に蛇眼草が 紅圈 から あ 5, あ つて、 蛇 明 眼

(科名) 未未未詳詳。

#### 鬼 香 油

た汁は、 汪連仕草藥方 その味が香油のやうだからかく名け たの た

鬼香油

は、

細葉のものを天香油と名ける。

根、

葉を連ねて搗

5

0 李氏草秘 鬼香油の苗、 葉は香薷のやうである。

篤に垂たる容體で ある人が大腿が腫痛し、二三月にして膿があ あっ たが、 これで上を罨す ると 6, 破 れて 内潰して出すことが出來ず、 膿を出い 數服で癒えた 信

この 諸鄰腫 真の 毒、 汁で敷薬 冬瓜癰、 を調 ^ るが 尤 も妙である。

附骨疽を治す。(李氏草秘) 冬瓜癰、 附骨疽に は、 この 草に山

罩

錢を加へ、 潛板、 鹽花を入れて搗いて罨するが 有效で あ 3

肌膚を潤ほし、 顔色を滋くし、 瘡毒を敗る。 土人はただ蛇咬、 蜂螫、 載毛傷にな 葉

を取つて擦る。(汪連仕草樂方)

肥 兒 岸

(科名)

未未来

老鶴草 班香油 肥児草

やは 莖の 30 り對生して形も微に似てゐるが、 葉 兩 は 穷 頗 12 3 細葉 精源 から 6 對 浮萍のやう L て費り、 蜈蚣の狀態に似てゐるところからかく名け に光澤で 質は な 一物では い。綱目 0 ない。 水藻の 蓋し藻は食へるがこれ 集解 下 12 馬 藻があつて たの 6 は あ

食 へな 5 故 に主治 みやは り別である。 俗に邊箕萍と呼ぶ。

に點點 蝨を治す 羣 一芳譜 とし て清 麻薄萍の思 輕 な 3 8 0 異種で、 C. な 13 長さは 0 按ず 3 指ほど、 21 麻薸、 葉は 相對 即ち 今の L て勝り 蜈 蚣 綴 萍 · 9 あ 跳蚤、 萍の 3 やら

蟲みな除ける。

同壽

錄

蜈蚣萍を曬し乾し、

烟に焼いて熏ずれば一切の

腔

### 老 草

(科名)

未未未詳。。

龍 柏 藥性 考補 遺 Ш 東 77 產 す 30

ずる。 味苦 3 損傷、 7 微さし 痺症、 辛く、 麻木 皮風には、 風を去り、 酒に浸して常に飲めば 經 を疎 し、 MIL を活 っには莖嘴 大い 筋骨を健 に效 が 71 ある。 し、 絡 或 脈 は柱 を通

枝、

當歸

紅花、

芍薬等の諸味を加

^

る。

薬に

入れ

3

を用

2

る

四〇

ド毒洲 ノ本研種 ₼ Rhododendron げ ハソノ絲種 R. indi-充ツ。又E.H.Wilson indieum, Sweet. + 有声 含有 研究 n 產同屬植物中二 ジレ メドトキシンし 分トシテ Sw. var. ig-成分小 本種 ツキ ハナキ ス IV な E ŧ ゔ 0 合有セ 様数 「アン ノ成 3 有歐分

> は 李 必ず豐年であ 氏 草 心。 右 13 蛤蚆は、 紫の二 前は長さ二三尺、 色あって、 紅い 並は方で葉は竹葉に似てゐる。 子 0) は汁を収つて物を染 出 6 根は ÀL る 形

が蛤蚆のやうで石のやうに堅い

究す と名 痛を治して能 敏 17 るに確 るとい 按 ずる かに つて 75 く根を抜 . \_-種の あ 汪 73 連仕 かの < その 15 風を醫 ではな て 功 映山 用主 1, す 核か 3 糸[. 李氏草秘 12 根 77 を翻山地 T 11: [1] 18 111 V) 懸 虎 虎と合せて酒 所 と名け、 1 載を以て是とすべきであら は な 10 -1-け AL で蒸して服 八は担川 ども 虎と呼ぶ。 その î, 形 一虎丹 状 5 雅さ

煎じて梅瘡を洗み。能く風塊を消す

腸癰 風氣痛 景岳 視穆效 新 ガー ti 腸 癰 地 地蜈蚣草、 から 1 肚角 行 77 生じ 蛤 吧 T 草各等 微 腫 かかを紹門で L 1 腹 で煎じて服 0 隱痛 L 1 11:

7

82

B

0

は、 から L の薬を以て治すべきである。先づ紅藤一兩ばかりを好酒二 必ず 4: もし毒氣が散ぜ 後 次 箔 に紫 12 花 11: むが 地 .1, 效 ねば漸次 ... . da 树 0 現 ば 37 100 C. りを に大きくなり、 む 3 尘 72 然る後に再び末薬を服せば根を除く。 削 のやうに 内 攻 l して煎じて服す。 て濃い 12 碗で午前 (2) と大 患とな 12 服 服 40 L T L 〇末薬 念に 後 T 西东 に 浦 弘人

玉叉草 石蛤蚆

(科名) 未詳。

### 玉 义草

小

兒

切の

疾、

及び

施服

に要薬とし

て需要され

龍柏藥性

考

補遺

廣

西

0

平

樂縣

77

產

す る。

李氏草秘 2 0 草は葉が對して梗が圓 い。田 に近き水溝中に生ずる。

打傷 汪 連 仕 跌腫、 采 藥 書 担 折 草裡金釵 を治 する は、 77 搗 黄花 汁 \* を開 服 すっ 37 諸 紫 腫 は 毒

細

<

獨

雷

が直

F に伸

C

7

醒頭

を罷

3

3

革 自 0 玉釵草であつて、 やうだ。 金瘡を治し、 婦人の自帯、 血を活し、白濁遺精を治す。 白淫を治するに、 生で白酒を合せて煎じて服す。 H 花を開 いくもの は草裡 銀

#### 石 蛤 蚆

(和名)

木村(康) 日ク、L Henry 及 Giles 人 (科名) しやくなげ 紅ニしやくな 名け 維 新 百草 云 2 鏡 杜鵑花に類し 石蛤蚆、 Ш 1: 77 生ずる。 乃ち映山 てやや大きく、 紅 根 は皮の色が紅 0 根で 單瓣で色が あ る。 10 〇花 鏡に 薬に 淡 5 云く 入れ もし満山 るに 山躑躅を俗 は 根を 77 生ず 用 に映 n 70 30 ば その 111 紅  $\bigcirc$ 

华

لح

周

映川

ンカ。

香 蕉

ナナナ。

を屋 始め た室には 皇華紀 敷內 てその家 人が敢 聞 21 種ゑて置くと、 77 で處らず、 住 學る T. 0 地は濕熱で、一般に麻瘋に感染するものが多く、 必ず香蕉を種ゑる。 一二年後にはその 毒が これ 盡 くそ は 木 0 本で實を結 樹 中 77 入つて了 でも その病人の居 0 だ ふので、 それ

置く、 娘と名 5 るところが だ莖の ń 兩 龍奶と名ける。 VQ 廣雜 け さなくば實を結んだ時 ものだ。しかし、 る。 志 あるもので、 凡そ 懸 蕉の 焦は葉が 奶とは乳のことで、 種 類 その これを食へば寒氣が心 は ので、 甚 必ず三で、三が開 葉には硃 77 だ多く、 風 乾せばそれ 0 ため 砂 子 龍の乳のやうだといふのである。 77 は 0 必 班 いづれも甘 くと三が落ち、落ちても ず 點が に物を書 吹き折ら に沁み、 あ 30 美で 植ゑ n 頗 あ 3 る邪なる甜味と考へ るには るが、 もの だ。 必ず 地 香牙焦を第 故 77 木で夾 落 77 多くは得 ち 生 ず 72 られ 折 h لح 7 腰

否 蕉

心

邻

莖が

、抽き出

て花になり、

雷を聞いて坼け、

坼け

72

もの

は

倒

77

亚

22

た南湾

H

3

B

0 だ。

花

は

心

17

Ш

7

た

間

25

9

7

7

3

de

蛤蚆を葉を用めてある。 公 個 0 方 心 を に酒 新 瓦 當歸 で調へて一 上 27 置 五錢、 1, 7 蟬退、 錢ばかりを服し、 酒 杯 を蓋が 殭蠶各二銭、 せ、 外か 毎日漸服すれば自ら消する。 ら火で煆乾 天龍、 大黄各一錢、 L て性を存 石 し、諸 蛤蚆 藥 五錢、 と共 ―經驗廣集では石 21 老蜘 末に 蛛

再び猪 る。 煎じ を生ぜしめる。 て脱落す 禿瘡 枯 日三囘。 肉 て渣を 湯 るもので、又、 で洗 不藥良方に云く、 檀帽を戴 久しく搽れば自ら效が 去 U, 6 隨 寅 つて 瀬頭 4 臘 て風 少量 躑 瘡と名け 即ち肥瘡が日外しくして延蔓して片となり、髪が 躅 を加 油 に當らぬやうにする。 龙 用 へて布で濾 である。 30 2 る。 先づ支薬、鴿糞 躑 し、 蹬 花 冷之 根 毒を散じて能く癢を止め、 四 るを待 树 金 の煎湯で瘡痂 搗 つて き爛 青布 を洗浄 に無っ 菜油 け 碗で 焦ば て搽 髮

垂死の 疔腫諸毒」 もの も生きる。 〇李氏草秘 この草があれば疔瘡の患を恐れな 石 蛤 蚆を酒に磨 つて服 す。 50 少し口に入りさへすれ 諸腫 毒には酷 に磨 つて ば

敷く。

は 5 17 年 釘 6 岜 予 22 1 ば 産に は 緩が 120 2 復活する。 似 n を三十 葉落 7 色 ち は 年種ゑて るだけで、 蓋し金能く水を生ずるのである。 黄で實らか 70 長さを計 な たが、 僅 77 つて も一寸にならず、 巴 花を見ただけであつ 盆栽にすれ 里 ば甚長くなら た甚だ花を開 た。 その 花 はや かっ

な

#### 鐵 樹 葉

てゐる 東 洋 に産し、 嗅いで 見ると梅花 舶商が携帯 して來 0 香 に似た清 る。 葉は箆箕のやうで兩旁に生じ、 気が あ る。 細尖瓣 を作し

やや少 糸厂 は 燈 ころでは、この 石楠に類し、 龍 < 一接ず 團である。 樹 今 うで は 3 さな 12 廣 樹は黎州 羣芳譜 質理 から < 6 T-瓣を張 鐵 たび開けば累月凋 は、 に類 細 17 15 厚、 極めて多く、一二尺長さの L 9 鐵 てその 幹、 樹 瓣 は 葉 か 海 枝椏が穿結 は 各 南 まない。 4 花 な紫黑色、 関なん 6 あ 廣 嗅げ 3 17 2 13 ものが ば草 甚だ畫意が 花 あ < は 3 あ る 氣が 紫白 あり、 程 扶搖 あ その 30 瑞 あ 花 30 薬は密に 香 花 0 海南人の言 0) 鏡 やらで 狀 盆栽とし 72 は 態 は、 して花が 鐵 四 鐵絲 て翫 ふと 瓣 樹 6 葉

花に隨 熟蕉子で養よ。 L 歷 < なって 0 のやうに 子 て食 ても 花が なる は 凋まず、 [ii] と花 3 總て十餘子 って長じ ない。 3 時 なつて には生ぜず、花は かう 綱 辦 叉、 此に 子は三四 143 層 目 長さ五六寸ばかりになり、先、 0 12 かい 層 粤志に依つて補つて置く。 芭蕉 酒に浸すと味が なり ら出 後瓣を作し、 一个月に 0 3 條 1-毎 下 同 0 花が 77 して始めて熟す 時には落ちない。 花の 瓣 は 甚だ美で E 各 あれば總て百餘子に成り、 開 類 には遊がなく、 くのは必ず三四个月でそれ の記載 あ る。 る。 はあ 一年 後相次ぎ、 その るが 粤地方では嬰兒に乳が少 中花、 悉く難ば 蕉 心 香蕉に於ては獨り 質が の嫩 兩兩 小、 かりで、 代語 く自 相 で總 抱 大各一房をなし、 13 して、寒期 くもので、そ て花 次第に 3 0 から 明 な は 里な 肵 菹 1 大 3 に 7 を

麻 瘋 の毒 を收 8 る。

ナリ。 ので、 此 Ŧi. 流 雜 これ 求 狙 高 E か は 5 は 來 やは 水の精だといふことだ。 鳳 た 尾 ものだと傳 5 蕉は 丈餘 その 本が あ る。 へられてゐる。 麄 叉、 大な 枯れた時は鐵層を二糞し、 番蕉とい もので、 これを種ゑると能く火 ふが 四 Ŧî. あつて、 尺長さの 鳳尾 巨 葉 或は鐵 から に似 の患を辟 魚 刺 1 釘 2 0 かそその (Z 3 け から 5 3 小 25 根 8 3 密

加 ヘル

產

東等 のや 3 自 その Ш \$7 紅 と現に一 ば容易に活きる。江 5 77 く焼いて穿てば活きる。 茂 うな状態をなし、 產 本 17 b, 般 70 77 般に用 17 釘 たとき 多く 江 てば依然として活きる。 且. 西、 つ能 おられて ねるもの、 盆栽とし、 鳳尾蕉を見 福建 く子を生ずる。 西の 色は深青で冬も凋まね。少し萎黄したときは鐵を紅 にいづれもある。 塗州にあるといひ、 平常鐵屑を泥に和して壅へば茂つて子を生ず たが 庭 中 1 77 分種 土人 置 及び洋 平常水を澆がずして生鐵層を泥に 5 は て奇玩とするとい して容易に活き 葉は長さ二三尺、 みな鐵 船が齎して 樹と呼 花鏡に、鳳尾蕉、一名番蕉といふ る。 來 んで る薬 つて 毎薬細尖瓣を出して 70 極 は、 るとい あ 8 る。 て能 1 友人 づ く火の n 和 唐 して壅 3 も番 これ 振 思を辟 く焼いて 分 7 聲 蕉 鳳尾 種 0 見 は ば 鐵 葉 3 H す

1 を列 であ から して、 つて、 知 6 12 真正 なか 虎 UII. 0 の鐵樹葉でなかったことが判 72 鳳尾 0 かも 等の蕉に就 知れ な 5 ては概ね言い及んで 此 77 錄 る L てその缺 瀕湖は、 ねな を補 **陸草部** 60 或は當時はまだその 12 ただけ 蕉 薬荷が

肝を平にし、統て一切の肝氣痛を治す。

鐵樹葉三片を水で煎じ、 碗を服 すれ ば直 ち に分娩する 八指南

J' たとい 賞す とい 17 制 で壅つて置 及 77 とい くならず、 釘でその根 1 する 鐵樹 C ふところ 13 香蕉 世 るに 鐵 。點を収 俗 でも開花と枝葉とがまたかやうに同じくない。今洋 樹 ふが 羣芳譜に、 ば能能 に薬 横 年 葉 最 \_\_\_ に釘う も佳 25 か け は 州 場に似っ L 年 らや ば く火の るので、 71 Ŧî. 馴 て僅 77 入れ L てば復活 盛 臺 象 纔 は 77 山 衞 鳳尾蕉、 患を辟けるといひ、將に枯 て用 21 に一葉を落 6 なるとい て幹が紫、 77 但 0 鐵 これを使用するに、 出 殷 し一般に 樹 する。 ねて るもの 同花を見ただけだといひ、 指 と名 揮 ふところに 7 貫 名番 密節 蓋し金能 る鐵 は华地 下 け は 0 た \_\_\_ 家 産焦は鐵 0 樹 言蒲のやうだとある。 定して六月十九日 いこ 25 だ。 長さを計 葉 見る 鐵 は、 く水を生ずるもの 據 樹 その 山に産する。 やはり頗る效験が ると番 かう ものだから珍奇なも 形が あ n 性がやは つても 0 篦箕 んとする時、 蕉の て、 また芭蕉に似て色が黄で質らぬ 葉で のやうで 77 7 7 もし少 卵の り肝を平に 花 だ。 77 この諸語 あ 中 を開く。 ならず、 ある。 2 2 年. し萎えたときは 盆栽 鐵屑 ら持 7 あ 0 21 る。 とし 説のやうでは、 遇 謝肇浙 す を糞 その 21 つて 楊萬 ム何 また す 3 その 7 て記べ n は し、 鐵 來 里 77 花 ば を食 0 樹 73 の詩 花 を作な その相 甚 或 Ī. は de から 3 鐵 だ長 は 雜 ふと 鐽 0 開 0 を 3 鐵 狙 同 註 層 だ 5

福 建に 産する。 臺灣五 虎 111 0 B 0 から 佳 し 莖獨上 葉 は莖を抱い て生え、

相

對 せず、 形 ルは蕉に 類 して 小さく 雷 は 高 さ五六寸、 秋期 に莖が起ち、 闒 に似て色の

紅 10 花を 開 3 結 實 は 刺 から あ 2 て箆麻子 77 類 外 面 は 苞狀をなし 7 2 3 高 3=

四 尺 0 B 0 ならば美人蕉と名け るも 0 類の 二種に 属するものであ る

现

閩の沙縣にも産する――

草寶 売頭蕉は、 性溫 77 して大に猛が 毒があり、 能く風 痺を治す。 凡そ服す

必ず風疹を發するものである。

るに

は

錢を過ぎてはならね。

服して後には必ず風を避ける。

もしそれを慎まねば

風痺を治し、性熱にして風を去る。

血淋 白でなっていい 切の 吐血を治す 舟 II. 經驗 力 也蕉一 大片を鍋 77 入れ 7 炒

切の吐血を治す。 美人蕉を用ゐるならば更に妙である。

乾し、

性を存して末に

黄

河で調

へて

服

すれ

ば立

ろに效が

ある。

この

方はまた

蘂草

鐵樹 虎頭焦 藝草

卷

(科名)

未未詳詳。

鐵 樹

家寶 真 傳に云く、 また 鐵 連 草とも名 け 3 鐵 III 銅壁 0 Ŀ 12 生 叉、 鐵 石 0 1:

17 も生える。 いづれも草本ではない。 刀で砍き 形 は 屛 風 のやらで、 その 状態は 孔雀 から 尾を分

切の 心 胃、 及び 氣 痛を治 す。 煎湯 を 服 す n ば立 ろ 17 癒 える。 張

したやうだ。

色は黑く、

枝

は

細く、

つて

は

幽

m

VQ

が、

斧で打

てば

折

n

る。

瓣 0 藥性 紫白 考 色で、 鐵 形 樹 は は 瑞 色 香 黑 0 ۲, やら 葉 で圓 は 石 < 楠 小さく、 77 類 種は 1 は 卯 な 0) 年 5 77 樹 逢 は ふと花 高 3 數尺 を 開 あ 3 花 は 血 を 四

止 め、 痰を下す。 その 花は 一般に採 つて痰火を治す。

な鐵色で 留青日 ある。 札 鐵 海底に生ず 樹 花 は 海 る 南 12 諺 出 12 3 鐵 樹 樹 は が花を開くとい 山山 さ一二尺、 葉は密に ふは、 得難 して紅 5 とい 枝は ふこと み

0 喩で あ 3

虎 頭 蕉

(科名)

未未詳。

四二〇

### 解量草

即ち廣東萬年青である。

ば極 ず數月を經て鮮艶に復する。また一の不思議な點だ。 吉祥草とも呼ぶ。 ある有名未用の吉祥草の下に瀕湖が引用した吉祥草は卽ちこの草であって、 初め蓝でた芽は背が紫色をなしてゐるが、長ずると色が青くなり、 るる 葉頸直で箭のやうなものだが、 穂に成り、 百粒を取って擣汁を服す。永く妊娠しなくなる 入れて、 今は一 めて繁茂し易い。 般に廣東萬年青と呼ぶ。 能く産厄、 海寗周世任云く、この草の根下の子は大いに子宮を冷す。凡そ婦人が斷産せんとするときは、子 また変冬のやうな狀態でもある。 世俗に、 及び血量を解すとい この物が勢中から出たから廣東萬年青と名けたのだ。 婦 人が寝室にこの草の鉢植を陳べ、 産室に入れると葉がみな軟く垂れ、 葉は建蘭のやうで深く厚く、冬に入つても凋まね。 つてねる。 その根に子があつて、分苗して種ゑれ ての草は色澤が翠潤であ その根下の子を薬に入れて用 それを産室まで移し 色も稿察 夏紫花を開 ら、 G2 綱目に はり いて 薬 必

解暈草

Gaud.ほそせいらく

が Urtica dioica,
L. var. angustifo.
lia, Ledeb. 或ハ
Urtica cannabina, リッ。 のdorum, のオノにと ♪質成意テ痛ノ新トノ其ア賓ス糖ハ産ほ cne. = G. palmata, 科ラノン Thunbergiana, L. 等ナ らなっい Girardinia Zucc. 充ツ (1) らくさ科 誤二 ·二類 充 同力 Si

並炎

麻

-

南

3

白

香

山

0

詩

15

颶

風

千

里

黑

<

主炎

草

四

時

青

£\_\_\_

لح

あ

る

は

5

0

草

は

花

0 地 宦 畫 遊 21 筆 は 南 蜂 2 薬 盛! は 蝎 脈 Ti 25 地 蝮 類 力 6 よ L 6 は 7 酸麻 45 E 甚 则 کے L から 1/2 平 5 び E 0 だ 觸 北 方 n 地 3 と人 方 6 を は 整 盟 子 道 忍、 5 呼 CK 難 2" < 黔けん 腫

浙

1

3

地

力

21

は

2

漏

は 墨 拂 莊 漫 ^ ば 銀 肌 JII 21 入 灰な 9 7 地 瘡 方 疱 17 2 成 種 h 0 惡 浸 草 淫 から し潰っ あ 2 爛ら 1 野 久 21 羅 L < 生 癒 克 7 な 70 3 5 4 2 0 だ 0 枝 卽 葉 ち

から あ 0 1 實 から な < 雪 0 下 6 B à. は 1) 青 13 か 6 6 あ 3

3

3

よ

1)

B

L

尺、 載 5 Ш n 火火 人 L 葉 な か 海 72 6 記 25 13 は 0 麻 行為 止 行んてつ 綱 9 0 7 木む À 塞 6 嶺な 5 C. 山 他 は を 25 は 脈 書 葬ん み 嫩 文 草 麻は な 72 から 63 言 外 時 0 あ 及 條 遍 は L 馬 下 0 7 人 地 21 秣 な 0 25 0 3 用 肌 あ 72 だ 膚 25 0 1) 720 2 供 25 0 俗 1-13 す 悉 蛇 3 25 < から 蝎 非 補 子 25 塗 霜 草 毒 0 1 と名 b を から 置 經 蜂 10 風雪 3 H ると辛んせ 3 臺 25 黙さ 蘆 整 け す 0 3 高 北 3 ことを記 0 3 6 は 13 觸 几 唐 n Ti.

瘋 を 浴 す 3 **采取して煮汁で洗** 3. 女 72 豕 を 肥 得 る

H Adler; Arch. **.** exp. Path. 'n Pharmak. 112 (1929)29 •• 藥誌 Æ. Ξ 九 さ

六

六。

und

り。最小致死量ニ於 ・ 大りに ・ た

土宿本草――雁來紅、萬年青はいづれも汞を制し得る。

して癒える。 計く 苦し、 寒なり。 **繁鏡に云く、** 咽 喉急閉を治する その根は多く草薫氣を作し、 持けい 腹に入れば人をして嘔吐 12 米醋 少量を入れ せしめ て灌ぐ。 3 痰 を吐 子 は

分娩を催す。 從新に、 乳香湯で一粒を吞む。男は左、 女は右の手中に帶びて出るとあ 3

藥性考に云く、 味苦く微し甘し。毒を解し、胃を清し、火を降し、 能く吐血を止

8 3 紅棗七箇を劈開したものと共に煎じて飲む。 嫩葉を陰乾した 3 0 を用 おる。

根 は喉痺を療じ、以て心を養ふ 葉が短くして尾の 圓 17 B 0 が眞 なる B 0 7. あ る。

【白火丹】 祝氏效方——萬年青の搗汁を服す。

痔漏 〇家寶 ti 萬年 青葉 0 汁 を取 b もし汁が無い ときは根を用 か 水 15

量と共に搗いて汁を取つて搽る。

を上に敷けば立ろに效が 老幼の脱肛】 慈航活· ある。 人書 萬年青を根を連ねて湯に煎じて洗ひ、川 五倍子末

17 大の丸に 切の跌打 損傷 何服 丸を陳酒 活 人 書 で服 山芝麻 90 橡栗樹花、 萬年青花 鐵脚蔵靈仙汁であるない。せっじる 8

黄

萬年書

(和名) おもと。 (學名) Rhodea japonica, Roth. (科名) ゆり科(百 合科)

合科) 木村(康)日ク Giels ハ萬年青ニおもと及 ビ同ジ ク ゆ り 科ノ Tupistra chinensis, Bak. チ充ツ。おも とサ充ツルチ普通ト

Tupistrachinensis,
Bak. チ充ツルチ普通トとチ充ツルチ普通トス。
でデイン」チ含體「ロデイン」チ含で、ロデイン」チ含イズ。「ロデイン」チ含イボギトキシン」ニ

性 は 凉、 味は 廿 i 血 を 理 Ļ 肺を清 火毒 を解 咽 喉 0 七 十二二 0 症 27 對 す

る要薬である。

ぎ下す。三匙で立ろに甦る。 【急驚を治す】 活 人書 洋吉祥草根の擣汁を用る、 冰片少量を加へて茶匙で灌

## 萬年青

が く剪 夏になると玉黍のやらな狀態の蕋を生じ、 7 紅色の子を結ぶ。 2 ある。 おる。 百 て禮 草 つて 名千年蒕とい 鏡 物 他 藥 街 0 函 0 77 上 入れ 日 四 17 類なり に採 月 添 30 3 八 性山土に善く、人家で多く植ゑ、 ^ 77 る。 つたものに勝る。 日 は葉を探 人に 0 濶葉で叢生し、 それ 浴 踏まれ 佛 は四季常に青くして長春 0 日 つて陰乾する。 12 ると長じ易く、 杭 毎枝 州 業級 獨瓣 0 習俗 煎じて坐板、 で岐 した小花を蕋上 では 且 浙 0 梗がなく、 新葉を發し 人家 0 地 方で 意 12 味 痔瘡を洗へば極めて效 は 植 あ 婚 3 葉 為 に開き、冬に入ると T 72 を 禮 は頗 密茂 萬 取 21 年 0 多くこれ る青く す 青 72 B るとい 0 葉 0 を多 だ。 を用 0

(科名)

· 未詳。

末にして酒で一二錢を服すれば癒える。又、噎膈を治す。

李

氏草秘

萬年青は、

今は酒肆で多く種ゑる。

能く眼蠱を解し、白火丹を治す。

## 仙牛夏

各種の麯を附す。

ぜ涼ま きも n -1 撈起して控乾し、 して捞出して控乾 化して清水となる。 から傳はつたといふところから仙半夏と名けたといふ。能く痰を化すること神 日に満 て攪き涼し、温くなつたとき半夏をその中に入れ、七日間浸 近頃は諸醫いづれも用ゐ。藥肆にも多く製して備へてある。傳說に、製法は仙人 のである。信ぜぬならば、牛夏七八粒を研つて痰碗の中 し澄清 ちてから取出し、清水で三四囘洗つて三日間泡け、毎 して渣を去り、半夏を盆に入れて手で攪ぜ、 白礬八兩、皮硝一觔、滾水七八碗を用ゐて、礬、硝を共に盆に入 Ļ その法は、 井花水で三四囘洗淨し、三日問泡けて毎日三回づつ水を換へ、 大华夏一觔、石灰 一 日に飃し夜露し、 滚水七八碗を盆に へ入れて見ると、直 日三囘づつ水を換へ、 して日に贖し夜露 満七日に 入れ 0 ち 攪 如

仙华夏

硃砂を熊 頭 風 け 嵩崖 Ć 鼻孔 雜 記 内を塞ぐ。 露 震 左痛 升。 頭風を治すること神 17 は 右を塞ぎ、 右痛 には の如 し。萬 左を塞ぎ、 415 青根 兩邊痛には双 を実に 削 6

方を塞ぐ。 神效がある。 清水を鼻涕で取下し、 晝夜で妙である。

【陰囊大】 (蛇毒) 德勝堂傳方-萬年青根の搗汁を熱した陳酒に冲して服す。三囘 萬年青を磨つて塗り、 渣で器する。いづれも妙であ 77 して癒える。

鍋り 17 して癒え、 に入れ、 痔瘡腫毒で歩行困難 水で一 永く發らな 炷 香 0 のもの 間煮て熱に乗じて薫じ、温んだとき洗よ。 活人書 猪腿骨を兩頭 を去り、 萬年 一日三囘 青 と共 に砂や 數日

痰涎を吐出すれば好し。 は 再び髪梢を喉間 纒喉風 經驗單方一 に進め て探 もし口を閉ぢるときは牙刷で控開して灌下し、吐か 萬年青の根頭を切碎いて打爛らし、汁を絞つて灌下らし、 3 なとき

汪 連 仕 云く、 萬 华 青は俗 に冬不凋草と呼ぶ。瘡毒を治し、 濕熱を收め、 脚氣を洗

湯泡火傷、 天泡瘡、 虚したり 白蛇纒には搗 心疼、哮喘、 汁を搽る。

王安采藥方

中

滿

黄疸、

咳嗽、

跌打傷を活す。

痰を清し、鬱を開き、氣を行り、痺、 痰疾を理す。 中風不語には、七八粒を研 0

になる。 て井花水と共に送下し、手で一炷香の間腹上を摩運すれば、醒めて能く言語が自由 敏按ずるに、襲雲林は『仙方製半夏は痰を化して水となし、 壯人の痰火、

有餘 の症 を治するにこれを服すれば效がある。 虚 人の痰には服することを忌む。 5

いつた

して、能く各病を専治するとあるが、 各 種 0 华夏麵 綱目 の半夏の條の修治下に、 またその製法を記載してなかったから、 韓飛霞路通の半夏麴を造 る法を 引 用

これを補つて置く。

生薑麵 薑汁に浸して造る。淺近の諸族を治す。

礬麯 礬水で煮透し、 策て夢を和して造る。最も能く水を卻け、 清水痰を治 する

ものである。

皂 角麯 皂角を煮た汁 を煉 膏し、半夏末を和 して魏にする。或は南星稍を加

麝香を加へる。風痰を治し、經絡を開く。

竹歷麵 自芥子等分、或は三分の一を用る、竹瀝で和して成つたものに略ぼ麯 \*

**b** 烈で傷めることはないと考へてゐるが、 全く本 して大 で包住 右計 じくない。 分胎し、 目 77 取出して控乾 入れ B には 錢、 は ---然る後に甘草を用 枳實、 て満十 b 性 便 四 虚 を失 半夏 半夏を乾 77 味を切片し、滾水十五碗に入れて涼溫になつたとき、半夏とその藥と共に盆 に魚膠に似っ 熱坑 現に藥肆で賣つてゐる仙半夏は、 せる人に つて の條 木香 して 四日間泡け、 中 後薬に 70 の附方に半夏を製する法は記 して取收めて用 に置いて器皿で扣住し、三炷香の時間が經 川さんぎう して 30 72 るて浸 B 入れ、 痰あ 名 0 は を出 日に驪し夜露して攪ぜ、薬を取出して半夏と同じく白 肉桂 るものを視るとこれを用 仙半夏とい L 廿 一麗してあるので、 L 各三錢、 車 75 る。 夜に 南薄荷各四 痰火が ふけれども、 これは半夏の渣滓を食ふと異らない。 陳 皮、 して盡 ただ半夏を浸泡してその汁味を盡し去 枳壳 載して あ 二く痰根 口に入れると淡 るとき 脚 わ 方に 丁からう あるが、 五味子、青皮、 を除 は、 性は 照 五线、 L 3 これ つた時、 平、 その 72 自豊徳三学 を服 製 くして 永く生じ 製法 和 法 7: 7 藥 砂 す あ 微 仁各 な は n と半夏とを つて、 これ 途、 し世 な ば Ŧi. 沈から 何の 醫家 と同 日 鏠 燥 綱 77

益があらうぞ。

清 力は するものだから、 b 福 和、 香氣をなすも 建に産する。 平であ って青黑なるものの力の大なるに及ばない。この麯は陳ければ陳い Ď 又、百草麯といふ。黑色のもので、煎じても塊を成 泉州府の開元寺で造ったものが住 が真なるものである。 色の黄淡を帯ぶるもの L この 麯は百草を採 をば貢麯 して散ぜず、 いつて最成 とい

ほど妙である。

百草の 消 調 藥性考 を用 法が 痰を行り、嗽、 感冒頭痛、 われ 秘して傳へられないといふことだ。 ば應效が 泉州 介滯 の神麯は微し苦く、香しくして甘い。風を捜し、 ある。 瘧痢、吐瀉を止め、能く温疫、鼠瘴を安じ、疹を散じ、 心煩には、 遠方への贈物として一般に歡ばれてゐる。 薑煎で或は 二三銭を温服する。この製造に就 有名なもの は范志の塊造方で、 表を解し、 ては、 記さ 班を 胃を

傷饑 3 川间 老 蔡氏藥帖 腫を消 開き、 失飽 一切 膈を理し、胃を調へ、脾を健にし、 に云く、風寒、 し、及び飲食不進 の症を止め 暑濕の頭眩、發熱、 3 等の もし遠方への旅行で水土の適せぬ場合、 症、 叉、 能 く霍亂 表汗は立ろに癒え、能く積を消し、 及び四時未定の氣、 吐為、咳嗽、赤白 **爺て能く瀉を止** 痢疾, 瘴氣 肚 小 見の 辅

(學名) (和名) 未詳。

> 加 へて和 す。 膜外の 結核、 隱顯 0 痰を治

निन 泊麴 麻 油 27 华 一夏を浸 し、 Ŧî. 日 間 浸 L て炒乾 7 末に L 、麪を和 て造

4

3

油 は燥を潤 寸 8 0 C. あ 3 虚欬 内熱の 淡 を治

硝 牛 開鬱麵 黃麯 芒硝十分の三 香力 ]]臘 附 月 0 着だっ たっ 黄 11: 膽汁 一を用 振芎等を<u></u>熱膏し、 21 わ 略ぼ 麯と共に煮透 熟蜜を加 半夏末を和して造成 へて和造 して末に する L 瀬前のから 大 贵 -0-派を治 75 鬱淡

す 海粉麯 る。 中 風卒 海 粉 厥、 雄う 傷寒 黄かう を半 0 下 すべ 夏 0 550 华 0 B 割 0 合 淡 C. 入れ 21 由 7 3 煉蜜で 3 0 を治 和造 す する。積

を煎じ

た膏で

和

成

を治

して麯 る。 5 ほど佳 草で七日 天麯 77 す 20 黄牛 問意ふて黄衣 沈えか 肉 0) 煎汁 痼疾を治す。 で膏 の生ずるを待 77 煉 以上 つたもの 一の諸麯 ち、 を設天膏と名ける は 風 の處 cj つれ に懸け も造 麯 て置くつ 法に照 その膏で半夏末を和 八 L 痰沈痼を治す。 しけ 72 B 和 0 ば C. 久 なっ

建 神 麯

范 志 麯 白酒藥麴を附す 0

を加 は 七 は 適 飲 健 甘 0 12 正 學院 にし、 は、 食 くし 分 毎 せ 0 氣 症 17 不 服 V2 7 煎じ 考 17 進 7 (J 3 は づれ 錢 等 感 積 淡 棚 共 0 に煎じ 3 冒、 \* 0 を消し、 0 邊 必ず倍加 も生薑を加へて共に煎じ、 水 潭 症 0 發熱、 柱檀巷内觀 音亭頂 南畔 能 毎 氣 を治 3 湯碗 涯 く風を搜し、 錢 す。 食を進 L 痢 毎 て用 \* を 7 頭 破 治 眩、 痘瘡 觔 七 め、 か、 つて 分に す。 0 價銀 明 0 大人は 煎じ、 遠方 、嗽、 五六塊 中 初 表を解 8 起 兩 及び傷 17 和 ^ 六錢 0 は、 21 小 五銭づつを、 泄瀉 す 旅 の第三 兒 30 これ は 食腹痛、 酒を解し、 胸 行 を開 もし には 毎 21 外 を 間 服 は 一里装 3 用 12 烏梅を加へて共 尤 感 \_\_\_\_ 痞滿氣 小 錢半、 在 も常 0 2 瀉を 膈を快 を用 見は 發熱、 n 3 ば 服 范 或 すべ 邪 痛; 止. 二三銭づつを、 ねるとき 頭 d. くし、 は 毒 志 眩、 吳氏 E 晶印 を ---吐、 に煎じ、 錢 B 托 水を利 呀 は L 胃 0 \* 0 嗽、 泄ぎる 看 毎 水 6 を調 叉、 板 あ 個 .... 瘧 ただ痢 を 好箔茶心 大 3 Ħ. 疾、 目 茶 痢疾 四 文 水 脾 大 時 晶 即 土 鍾 店 人 不 疾 0 叶 6 8

見真、 白 酒 白なると 郊 麯 黄柏 藥 华 考 柱 75 心 日 乾薑、 自 酒 香が、 藥 麴 は 辣等 松 江 が 苦愛、秦椒の 有 名 C. あ 30 九味一 良 出 几 兩等分、 炳 堂 鳥半 菊花 觔

3

n

72

5

いづれも效を取ること神の如くである。

服 老幼 T を加 **麯を製造してゐる際、** の建麴である。 T は は 兩とし、 べきもので、 一錢 きものである。 服 九十六味で、 して 茶に代 は秉氣が衰薄だから、恐らく元氣を傷めるであらう。  $\mathcal{H}$ 志齋蔡協德 端午、 搗爛らして湯に煎じ、 は 分を水一茶鍾で六分半に煎じ、饑、 な へて常服するが 6 淡黄の 及び六月六日の日 それ 毎個重さ半觔 V2 藥性 は 泉州 この を君臣、 は平、 突然ある客が來て、 B 藥 府 のが真なるもので は よし。大人は毎服三錢を水一碗で七分に煎じ、 0 城四 切片して湯に煎じても薬渣が散らない。 和にして氣味は甘く香しい。 佐使に配合し、 或は 凡て一百零八味を合せて製して小方塊とし、 の諸神會聚の時を按じて、 街 四 0 兩で 東 、塔前 ある。 ある 百草を視て嘆じていつた。當今の男女、 飽の時 別に十二味、 に住 乾隆辛卯の年の五月、 12 服す。 百草神 遠行の者はこれ 青草、 予に奇方が 生菜を忌む。 みな法に 麯を製造する。 紫蘇 必ず形色を確 依 あ つて 薄荷等の 蔡氏が恰も 3 小見は を準備 ただ妊 製造 凡て薬 卽 毎 ち今 地 坳 す 毎

福建泉州府城内の范志吳も萬應神麯で名を馳せてゐる。氣味は中和で香が清く、

(科名)

未未非詳。

L 氣味は蒿のやうだ。 7 携へ歸り、 膏に煎じて遠方の旅行者に賣つてゐる。 四月の 頃に牧馬の使用人が馬を驅つて山に入り、 蘭州まで行商人が持つて來 その草を採收

て賣つて 7 3

JÍII. を活 毒を解し、 切の積滯、 沈痼、 陰寒等の疾を去り、 風を驅り、 怯を理

す

## 草

袖で 温 黑粒 枝幹 る箱に入れ から 石振鐸本草 生じ、 は計画し から 室内の職気が自ら除ける。 觸動す なり 6, **鯛卵が著き、** て置けば能く諸蟲を辟ける。 ると芬芳人を襲 補 春期にそれ 冬を經て彫まず、 西國に香草を産する。 を折め 72 ふみので、初 83 77 ば活き 小 花は小さくして色は紫白、 3 63 30 自 その枝、 つて 點 山野に編く生え、樹の高さは一尺ばかり、 と絲 肥を悪み潔 佩 綱 77 なる。 葉を焚けば能く瘟疫、 とが著く。 を喜む その 質の成つたとき中に小 花 それ もの 18 だ。 採 は 去 1 夏になる 7 3 为 嵐瘴を辟除 衣 服 よし 8 と小 臟 す 衣

薄荷二兩丁度、丁皮、

益智五銭、

杏仁と共に細末

にし、

滑石

Hi. 觔、

米

粉

....

31.

八

711

6

炒焦して

排

ぜ

(科名) 未未未詳詳。

> て食へば滯積の消すること靈妙である。 これを川るて醸した酒は芳馨であ

沙

を拌

勻 L

て丸

に造

つて乾す。

### 帕 拉 聘

ただ色 たことがないから、實際にそれを嘗め試みたものが を通じて囘城 七棒園西域 切の陰冷、 が藍、 聞 或は へ賣つてゐる。 見錄 痼疾を治す。 黒で か 一帕拉聘とい る。 疾を治するものだといふが、 温都斯坦に産する。 ふは草の根であつて、全く三七に似 nĵ. ない。 地の人は多く往來採 中國の人はその地へ 取し、 7 2 るが、 往つ 仲買

これを服すれば立ろに除く。

## 枝

(學名) んさう。

(和名)

Virga-aurea, L. きく科(菊 Solidago 0 紹言なん 薬が出る の府佐李秉文は久しく西域地方を旅行した人だが、 枝嵩と名け、 深山 中に生じ、枝葉がなくして一本だけ上上に當える。 その話に、 巴里坤に一 種

木本のものが また学には一尺ばかりで<u></u>動した枝幹もある。 るので、 要中の茄は冬を經て樹になるやうなわ あるのかも判らぬ。 姑くその説を存して考證を俟つ。 或は泰両は地が暖く土壌が けかも知れず。或は 叉、

别

25

種

0

肥えてね

42

經

て凋

4

ぬものではなく、

春に入つて子を種ゑるもので、その宿根からは發苗せ

### 臭 草

なら 蕊を摘んで陰乾して用ゐるもので、 を挿しても活きる。 同じくないが、效用の點では同一だ。その本は高さ一尺餘、 れ、毎房に敷粒 本草補 面中に植ゑると能く蛇、 あ V2 る。 8 0 だ。 人が 泰 手で将ると臭氣が拂拂 の子が その功用はやはり香草と等しく、 西 17 霜雪を畏れ は旣に香草を產するが、 あ る。 春、 蜗、 ない。 秋二期 蜈蚣等の諸毒を辟ける。 葉と同 たるもので、穢汚、 やは の中頃 り肥を喜ば 功である。 復た臭草を産する。薫しきと猶きとは 17 樹下に植ゑると能く樹上の蟲を殺 1, う 結子は實ると裂けて四 \$1 ¥2 B 1/5 朽腐のもの 0 種ゑるが 小さい黄花を開く。 で清水を澆 よし。 などの 6 て置 赤 房 比 期 に分 較 に枝 < 花 12 必

臭

T

を縛け 穢さ 膈をし じて服 乘じ 朝顔 食 5 Ļ るには、 れて人に觸れ、 へる。 ぬには、 主治 て 布に 12 擦り、 す 塗 30 7 は いいまちゃう 枝、 ○顔 包んで肌膚に貼けてゐ 3 鬱を 盖 時 葉を酒で煎じて室腹に飲み、 漱ぐ。 葉 能 し人の記含は腦 に酷を加へる。特に頭 面 く疵 に黒 の煎湯に浴して後に睡 解 記含 B す。 〇叉、 を滅 瘢 る。 0 凡そ心懐の あ して顔を滋 蚤, 脳であ 胃火が盛で日の臭きもの、 るも 12 動い る。 在  $\bar{O}$ るし るもの 憂悶 77 の外部 くす は、 多いほど效がある。 壁蝨を除くに の堅固 る。片時にして癒える。 77 だ 3 葉を 勢と共に食ふ。 は、 かい の病を除くば ○齒 らで 取 ならぬものを治す。葉を取 布に包んで左脇 b, 漏動搖 は、 あ 或は る。 頭に風痱多さもの、 枝、 水、 〇體に風寒を受けて不快 舌の本が津津として十分に かりでなく、 77 は、 葉を収 或は F ○物を食って味の 醋 0 酒で濃 傍 6 つて暴乾 葉を煎じて 17 弁に頭 置 つて水 3 煎 弁に L 0 T 能 で煎 髪が 熱に 内 毎 粉 < 司 判 な 周旬 42

功 崩 やうである。 飯 按 ね示して 3 17 但し奶孩兒草の正名は癲酣草であつて、 以 あるところを見れば、 Ŀ 0 所 說 は 5 づれ B 泰 今一 四 から 般に奶孩児草と名けるものがこれに近 出 た B Ŏ 霜を見ると萎え、 だ。石 氏 0 本 草 にその 並に冬を 形



行 印· 社合式株刷印東日 · 京 東

稱して 勢に 蛇、 L 臭草葉 粉 7 目 痛 重病で昏暈 3 中 て貼 を加 眼 痛 de には臭草葉を搗 0 泄 は Ŏ 蛔は 蝎 寫 77 17 は葉 3 點け 臭草 だ。 最らう 7 を嗅ぎ、 共に煎じたもので治す。婦 る。 蜈 及び る。 薬 を清 す 鼻血 は 、蚣等 小 小便 0 るには、 癒え 兒 久しくして明に 自 清 水 77 0 0 然汁 中に 爛 は 毒 不通 油 大便腸 臭草葉を収 で臭草 るを度とす 12 して自然汁 入れ は、 77 葉を採 77 は、 蜂 急に 出 銮 て二三夜路 葉を煎じて搗爛 には、 って酷で烹て搓 臭草の葉を収 \_\_\_ 滴を 臭草 3 見える。 を取り、 つて搗爛らし、 大庾曹-人の心氣痛 好酒で臭草葉を煮て搗爛らし、 加 の薬 ^, L 楊梅瘡 石 を収 弁に 上 葉 榴 5 L 士が 17 皮 み熟し、 て臍 つて生で食 鼻孔を その の中 で、病が には自然汁 略ぼ小茴香を加へて自然汁 或は生、 曾てこの E 水を熊 12 77 子宮の上で 入れ 鼻を塞げば直 塞げば直 敷く。 或は 30 方を用 て煆 に略ぼ好酒、 H 遙に 7 2 煮 ちに 眼 15 0 1 冲? 7 使八 25 て耳 毒 企 75 てその 布を用ねて 點 ちに JF: は 1 H 子を食 H r a 女 Ĥ 3 弁に清 に滴 配 3 5 服 3 多 震 を 解 毒 CX ) 0 驗 危急 調 3 ふに勝 目 す。 5 には 膏 を嘆 水、 和 す 力 并 12 H 腹 過 0 12

本草綱目拾遺第五卷 終

# 增 補 IE

理題 根 博 -1-木 牧 野 楽 富田 太 郎 倒 共

版 約 頁 版 5 4 記 力。 6 年. 12 理 學 \$ 書 を 0 1 1 17 \$2 努 -1 T. 3 とし 17: is 約 博 11 0 72 た 0 3 力 誤 あ ところ 1: 3 2 0 LI IHI T 得 脫 植 研 結 當 牧 \* 舊 6 野富 政 究 HH 時 增 版 を 物 ~ 著 とし 旣 1 L 補 1= MI 0 0 結 12 iL 允 種 者 爾 太 L li. 等 果 7 最 郎 73 H L 類 來 他 に is を 言己 約 は は H 高 12 1 細 進 17 根 此 0 推 本 增 述 ----萬 其. 學 本 薦 書 算 大 間 月 L 0 莞 漏 從 步 的 2 12 0 す 12 72 不 對 6 0 几 定 扩 加 2 な 3 來 酮 今 儔 12 分 2 評 兩 所 す h 0 3 ず 精 を 以 拘 な 3 H あ 氏 3 以 12 網 進 見 6 共 -111-6 3 12 著 ざる L ず を 羅 を 更 あり すり 0 1 は贅 完 総 17 L な T 貞 1 3 續 7 3 华 數 備 T 或 新 ..... 餘 L T. THE は 斯 H 版 せ FÎ を以 山 6 す 學 0 を 42 0 水 寶 要 所 植 النا 内 1) 13 0 # その な رمجد 誰 容 2 典. 华勿 な 7 7 な 總 L 北 9 0 上村 < 發 覧 1 3 結 加 如 斑 7 益 舊 L, 果 72 舊 達 は 何 拉 版 111: 版 界 6 副龙 L 15 12 0 hhi 0 かい 1 1 水 JI. 高 に 發 松馬 出 验 勘 < 新 L 版 捌 长 < 刊 0 义 な - | -3 權 1 郁 舊 しず t 2

> 3 竹 皮金 1: 排 力 ン 11" 7.

●横 菊 大 紅 判 新 . . 江 T-1: []

0

治 料 []L 拾 Ti. 途

0

0

定

價

全

漬

拾

五

員

春 41 陽 發

京 ناة 電話車上 [][] 本京區 橋一通五六三 :橋 ・レバ

肅 人人 H. 儿 冊 111 冊 册 譯 註 常 鈴 升 矢 理藥理小 德 五枝 理貝 摩 博 博 斯 至 斯 主 博 原 張 木 村 木 波 十十十萬 王益 野宗博神世 **田**• 幹 真 博 脇刈田 考水米市定鐵達拉 康 中岐吉 機 海 昭 幹工工井 賴 考田脇光 左伯 譯 釋 五夫穗 衞 定中水太 郎.. 註 撰 門撰 義 攫 茂鐵郎 大和 傷 洋 春 七 各 定價 東京市 豫 全 月 们 11 删 第 第 1 寒 本 裝 Ţ 菊 草第 各 六電振四話替 旬 判 約 H . [ell [3] 本 以 論 莊 • 陽 他 141 111 橋 日東 1 Ti. 雕 た `本京 金 蒙 EH. 册 續 11 . 三橋一七五六 通 五 已 金箔 刊 自 刊 乃 集 冊 押 至

雜

# 第

定月 月號 價金六 拾錢刊

者と 植考の羅 就草題のの故物 手摩 以 稿 發諸須圖 前 心書記 達分川說 0) 派長 原 と共 始 -0 的 現翁 本 在 及

本長

则 綱

消 係

H

本目 草本草

目泉

本家書溫關

本本松

简

記

籍施の者

占鍾神

行本

日大楠原久市伊梅岡藤清本牧富三 野賀瀬 浪水田野土富川 內島波村 彥水川 右鐵 

際座師しなに故禁を 本線ばのいにく類の右、このはに忌各四三 二一書合或ががあ其例本活に製筒でり異、項、、この的程な間り内な書 **替**京市日 用備藥且逼醫名毒目特類同原集内に度か且從容きは とへ業つ迫樂同劇毎殊似一料成容分迄つつつを著著 遺る者新せ類品別に疾原な同のは類單た單て完書者 京本 憾事、薬るの及、劉忠料る一同市せ純。に新むで十 一橋 なに醫研醫準類包照ににかに一販る化こ文樂をあ年 きよ樂究樂連似装し對よ又しなのもし、獻書事る間 絕つ學者業狀品、其する異てる新の得にの籍は"の Hi. 六通 好て者の界態の發組る配る其異樂でる識蒐も勿今苦 の新に指のを關賣成類合も製名類あと別集相論や心 良樂は針經明係製、似製の品同なるの困に次名新に 書に勿と濟確を造性製劑の品主。見難止で種樂な と關論な的に一元狀品に とし 解なり續を類るにる讀出記の努 純

L

Ш

3 12 0)

雜

形 途

態 4 3

to 異

す 毛

3

£

用

途

7

しすーる打會目か てる般の開得瞭簡適 推正新でにし然明應 次識者醫界のめせ量 第かも家ので、る用で得常、權之綜も法 あらに開威が合の

生聖筆

考

春

陽

堂

のい硯長

起ばの壽

ら話の

震

夏

0

不內隨

3.

質 漫

則草庭

雏問 銳

るれ本局を運的で特 。 `書藥發用觀あ長 質を劑揮に祭る

類異

國 科 專攻

基新者斯憶發力 き薬に界す賣のい 多類充にるせ結送金 毎年を分替品にして 一学 研系の経さるにして 査統対すするして 産業にとなって 産業によって 集にを事至の、し分與は難極之 八拾 て類へ尠のめれ 缓するく 狀でま にれもな態多で

理 , Gil

博

-1:

平 富

人

即

0 變 詮 な す 25 動 13 今 化 索 3 得 語 植 イノコ 昔, の辭 で 物や す 72 18 洪 經 纒 る あ 典、 لح 動 12 驗 6 8 藥 之文 同 5 IIII 物 植 25 T 句 か 時 基 植 ラ 物 IN 0 奥 學 物 テ 17 から H 披 13 之に 命 名 7 な 名 ン 本 2 かい 名 ギ 72 5 人 は 專門 要す 規 動 書 1) n 0 學 約 物 等 は 3 3 學 澤 名 家 0 7 歐 12 學 全 名 だ 必 山 77 米 文 名 け 要 =+" あ は 25 2 藥 な C. IJ 0 3 E ラ 截 頭 ш テ 作 な 3 3 語 名 文 2 4 r 本 1 5 た樂屋 た ラ 尾 法 書 H 0 E テ 品 作 及 は ギ 13 造 著 0 b 1 0 IJ å 品 HE 者 落 C. 力 語 歐 3/ 對 彙 を あ 法 から r 米 0 照 論 3 品 品 を 3 人 動 年 0 辭 平 12 为 述 動 典、 植 易 澤 0 は 2 植 科 物 其 其: 17 111 ŀ 長 詳 學 物 屬 ラ か 0 」讀 學 名 テ 短 細 生 必 3 者 > 得 活 加女 0 21 藥學 文 性 失 から 2 解 0 2 間 及 8 說 j. な 0 0

學 加 1: 清 排 牧 水藤 北奈 太郎 泰彦 答其 15-

本 菊 文 绑 几 17 11 D ---- | -ス U 裝

料 --八 途

定

價

八

Ti.

- [ -

金

市田田 陽

六四一、三七九年春東京一六一の日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノの日本橋區通三ノ

者

は

勿

論

世

0

般

科學

答

17

本書

を提

供

す

3

所

以

で

かり

3



| 1 Telephone Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |           |                     |                |                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| 七食養編                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (六)鍼灸編       | 五臨床應用編    | 四臨床應用編    | 三藥方解說編              | 三藥 物 編         | (一) 總 說                     | 验 漢 方   |
| SECURIORISTIC PROPERTY AND THE PROPERTY | 經路。經穴。鍼術。灸術。 | 耳鼻科。      | 小兒科的疾患。   | 法。應用病名。法。應用病名。用量の探究 | 良否。形體。氣味。主治効能。 | 長所。診察法圖說。治法概論。漢方醫學の沿革。漢方醫術の | 殿       |
| 未定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 久 米          | 湯本求眞著     | 湯 本 求 眞 著 | 奥田謙藏著               | 清水藤太郎著         | 大塚敬節著                       | 叢書      |
| 六四一, 三七<br>元四一, 三七                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 東京市日本橋區通三、   | 春 易 堂 後 丁 | 以下毎月續刊の豫  | 二月中旬第一囘配本           | 万 至 四 百 頁      | ● 菊 判 各                     | 豫 約 募 集 |

7710208 3 1378 00771 0208



